

الغيب والعقل

موضوع هذا الكتاب هو علاقة العقل بالمستور من الوجود .. بعالم الغيب. ويحاول الكتاب الإجابة عن سؤالِ محوريً: هل للعقل حدودٌ، أم أنه قوة إدراكِ مطلقةٌ؟

> هل في الوجود مرتبةٌ وراء العقل، وفوق قدرته؟ وإذا كانت للعقل الإنساني حدودٌ، فما هي، وما حقيقتها؟ وكيف يتعامل العقل مع هذا العالم المتجاوز لقدراته؟

وتنتمي هذه الدراسة لحقل فلسفة العقل؛ التي تسعى لإدراك طبيعة هذه الآلة البشرية الغامضة، ومعرفة آليات وحدود اشتغالها. كل هذا في ضوء مفهوم قرآنيً هو "الغيب" ... الوجود الحاضر الغائب في آنٍ، والذي يفتح للعقل والإنسانُ والاجتماع البشري آفاقًا ثريَّةً؛ يحاول هذا الجهد الإحاطة ببعضها.

لهذا جاءت الدراسة مقارنة بين التراثين الإسلامي والغربي في الموضوع؛ لعلها تكشف عن بعض صلات العقل بالغيب، ولعلها تُفيد في الجدل العالمي الحالي، الذي انتقل للعالم العربي والإسلامي؛ حول مكانة كلِّ من الدين والعقل في المجالين العام والخاص.

## إلياس بلكا

أكاديمي ومفكّرُ مغربي، نال درجة الدكتوراه في العقيدة والفكر الإسلامي من جامعة محمد الأول بمدينة وجدة، ونال قبلها إجازتين جامعيَّتين في كلّ من الدراسات الإسلاميَّة والعلاقات الدولية. وهو حاليًا أستاذ مُشارك بكلِّ من جامعة محمد بن عبدالله بمدينة فاس، ومعهد دراسات العالم الإسلامي بجامعة زايد بالإمارات. وله عدَّة كتبِ منشورة؛ منها: "النظريَّة الإسلاميَّة في الكهانة"، و"الوجود بين السببية والنظام".









# إلياس بلكا

رالحما دراسة في حدود المعرفة البشرية

للنشروالإعلام

### الطبعة الأولى ٢٠١٤م / ٢٠١٥هـ

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٢٠١٤ | ٢٠١٤



## جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

لَا يَجُوزُ طَبْعُ، أَوْ نَسْخُ، أَوْ تَرْجَمَةُ أَيَّ جُزْءٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، أَوْ خَزْنُهُ بِوَاسِطَةِ أَيِّ نِظَامٍ لِخَزْنِ الْمَعْلُومَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ كِتَابِيٍّ مِنَ النَّاشِرِ.

الْآرَاءُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْكِتَابِ لَا تُعبِّرُ بِالضُّرُورَةِ عَنْ وِجْهَةِ نَظَرِ النَّاشِرِ.



ص ب ٥٦١١ - كود ١١٧٧١ هليوبوليس غرب -القاهرة - مصر

info@dartanweer.com: البريد الإلكتروني



www.dartanweer.com

### بينم ألله الوحين الوحين

## "وَمِنْ أَيْخِينِنَ فَهُولَا مِنْ أَنْ كَا إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَعَيْلِي صِلْكَا مُوقِالٌ إِنَّهِ فَي الْمُسْلِبُيْنَ " وَعَيْلِي صِلْكَا مُوقِالٌ إِنَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

طِّلَاقَ اللهُ العَظِيمِٰ الْمُ

## المحتويات

| 11       | عقلمه                                   |
|----------|-----------------------------------------|
|          | الباب الأول                             |
|          | حدود العقل                              |
| ۱۷       | لفصل الأول؛ في الفكر الغربي             |
| ۱۷       | ُولًا؛ أَفلاطون                         |
| ۲۱       | انيًا؛ الارتيابية القديمة               |
| ٣٢       | لَاثًا؛ مونتيني وبداية النهضة           |
| ٥٣       | ابعًا؛ المذهب الاسمي                    |
| ۲۷       | خامسًا؛ ديكارت والأنطلاق من الشك        |
| ٤٠       | سادسًا؛ هويي                            |
| ٤١       | سابعًا؛ باسكال أو المعرفة القلبية       |
| ٤٣       | نامنًا؛ لوك: تقدُّم جديد في فلسفة العقل |
| ٤٨       | اسعًا؛ فلاسفة الأنوار                   |
| ٥٠       | عاشرًا؛ هيوم يدشن الشكية الحديثة        |
| ٤٥       | حادي عشر؛ الوضعية والبراغهاتية          |
| ٥٥       | اني عشر؛ كانط والفلسفة النقدية          |
| 77       | الث عشر؛ ما بعد كانط: نهاية الفلسفة؟    |
| <b>.</b> |                                         |

| VV<br>VA<br>9 ξ<br>1 • ٦ | الفصل الثاني؛ في الفكر الإسلامي<br>أوكًا؛ الغزالي<br>ثانيًا؛ من آراء الغزالي الابستمية<br>ثالثًا؛ ابن خلدون |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | الباب الثاني                                                                                                |
|                          | في الغيب                                                                                                    |
| 171                      | تمهيد؛ في مفهوم الغيب                                                                                       |
| ۱۲۷                      | الفصل الأول؛ قيمة الغيب                                                                                     |
| ۱۲۷                      | أولًا؛ حاجة الإنسان إلى التدين والإيهان                                                                     |
| ۱۳۲                      | ثانيًا؛ دور الغيب في حياة الإنسان                                                                           |
| ١٣٥                      | ثالثًا؛ التوسُّط في الاهتمام بكل من عالمي الغيب والشهادة                                                    |
| ۱۳۸                      | رابعًا؛ العقلانية المطلقة وخطرها على نمو العلم                                                              |
| 188                      | الفصل الثاني؛ في سعة عالم الغيب                                                                             |
| 184                      | أولًا؛ الوجود أوسع من أن يحاط به                                                                            |
| 180                      | ثانيًا؛ نهاذج معاصرة لإنكار الغيب                                                                           |

ثالثًا؛ أصل إنكار الغيب.....ثالثًا؛ أصلًا إنكار الغيب....

| 109          | لفصل الثالث؛ الغيب بين الوحي والعقل                |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 109          | ُولًا؛ مصادر المعرفة                               |
| 170          | ئانيا؛ الإيهان بالغيب توجيه لطاقة العقل            |
| 177          | ثالثًا؛ العقل والمتشابه                            |
| ۱۷۸          | رابعًا؛ الجدل بين أفلاطون والإمام مالك             |
|              |                                                    |
| ۱۸۳          | لفصل الرابع؛من مظاهر وأسباب قصور العقل             |
| ۱۸۳          | ُولًا؛ عجز العقل عن إدراك الغيب                    |
| 781          | ئانيًا؛علم الكلام                                  |
| ۱۸۸          | نَالثًا؛ تَفَكَّرُوا فِي الخِلقَ لا الخَالقِ       |
|              | رابعًا؛ مشكلة التجريد                              |
|              | خامسًا؛مشكلة التعبير في التصوف                     |
| 197          | سادسًا؛اللغةوالوجود                                |
|              | سابعًا؛ حول مبدأ عدم التناقض وتعدد الأنساق العقلية |
|              | ante car late to co                                |
|              | لفصل الخامس؛ نهاذج من عوالم الغيب                  |
| 111          | ُولًا؛الروح:من أسرارالوجود                         |
| 317          | انيًا؛ ميثاق الذر                                  |
| <b>Y 1 A</b> | نالثًا؛ سر القدرنالثًا؛ سر القدر                   |
| ***          | ابعًا؛ لغز الزمان                                  |
| 779          | خامسًا؛ الـرؤيـا                                   |
| 377          | سادسًا؛ حكمة الموت                                 |
| 78.          | ُخيرًا؛المغزى من هذه النهاذج                       |
|              | لخاتمة                                             |
| 737          | ······································             |

#### مقدمة

يتناول هذا الكتاب موضوع العقل في علاقته مع الوجود الآخر، المحجوب عن أنظار الإنسان؛ والذي يُطلِق عليه القرآن الكريم اسم: الغَيْب.

والحقيقة أن للفظة «الغيب» في الاعتقاد الإسلامي معنيين متقاربين، وإن كان بينهما بعض اختلاف، بحسب الحيثيَّة المقصودة:

أ - فمن حيث الدلالة على «الزَّمان»؛ يعني الغَيْب كلَّ ما خفي على عِلْم الإنسان من أمور الماضي والحاضر والمستقبل. وهذا هو المقصود بهذه الآيات ونحوها: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْكُمْ الْفَيْبِ ثُوْحِيماً إِلَيْكُ ﴾ (١)، ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ لَاَسْتَكَ ثَرْتُ مِنَ الْفَيْرِ ﴾ (١)، وفي لغة التخاطب العاديَّة للمسلمين؛ يحصر وثمّ عُرفٌ في التراث الإسلاميِّ، بل وفي لغة التخاطب العاديَّة للمسلمين؛ يحصر الغيب في شئون المستقبل خاصَّة.

ب - ومن حيث الدلالة على «المكان»، يعني الغيب عالمًا ووجودًا خاصًا لا تصل اليه حواسُ الإنسان وطاقة عقله، وذلك كوجود الله سبحانه، الذي لا يحويه مكانٌ، وعالم ما بعد الموت، والآخرة وعجائبها، وبعض المخلوقات التي لا نشاهدها كالملائكة ... وغير ذلك مما طلبت الشريعة منا أن نُصدًق به، وأطلقت على هذا التصديق اسم: الإيهان.

وهذا مجرد تقسيم تقريبي لأنواع الغيب ... تُلجئ إليه ضرورة البحث، لا غير.

<sup>(</sup>١) سورة هود؛ آية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف؛ آية ١٨.

فأمًّا الغيب بالمفهوم الأوَّل -وخاصَّة دلالته على المستقبل - فهو موضوع بحثٍ أكاديميٍّ أنجزته وتوسعت فيه، بها لا أظنُّ أن أحدًا سبقني إليه؛ ويقع هذا البحث في خسة كتب مستقلَّة ومنشورة، وللهَّ الحمد واللِّنَة. ولذلك لم أتعرض هنا لشيءٍ يتَّصل بهذا النَّوع من الغيب، ولو بكلمةٍ. وأما الغيب الذي هو عالمٌ فهو موضوع كتابي هذا. لكنني لم أشأ أن أنحو به إلى وصف هذا العالم وما فيه من الكائنات والمخلوقات ... على نحو ما تُقدَّمه كتب «العقائد الإسلامية» المعروفة. فهذا بابٌ كثر فيه التأليف، ولا حاجة إلى تكراره. وإنها كان غرضي الأساس هنا أن أَعْقِد عاكمة للعقل الإنساني؛ نعرف فيها طبيعة العقل، ولأي شيء يصلح، ومتى يجوز له التَّقدُّم، وأين يلزمه التوقَّف ... وما هي علاقة العقل بالمعرفة الدِّينيَّة، وأيهما يحكم على الآخر، أم لكل واحدٍ منهما بحالٌ لا يتعدًاه ونطاقٌ لا يخرج عنه ... وما عالمَ الغيب وما حقيقته، وماهية علاقته بعالمنا المادِّيُّ المباشر ... وهل للعقل البشري قدرةٌ على اختراقه وفَهمه، أم ذلك موكولٌ للدِّين وأهله .. وغيرها من الأسئلة.

ولهذا قَسَّمتُ هذا الكتاب إلى بابين؛ عرضتُ في الباب الأول لقضيَّة «الحدود المعرفيَّة للعقل الإنساني»، كما رآها بعض أعلام الفلسفة الأوربيَّة، منذ عهد اليونان إلى عصر كانط خاصَّةً. ثم تناولتُ القضيَّة ذاتها عند بعض مفكري الإسلام الكبار... وكلُّ هذا على وجه الاختصار الذي قد يعتبره بعض القُرَّاء مُخِلَّا بالمقصود.

أما الباب الثاني فحديثٌ متشعِّب الجوانب عن عالم الغيب، وصلة العقل به. حرصت أن آتي فيه بجديدٍ مفيدٍ، وألَّا يكون على النمط المعهود في تناول هذا الموضوع. فإن أصبتُ، فهو فضلٌ من الله سبحانه؛ وإن أخطأت فأستغفره وأتوب إليه. وقد درست في هذا الباب مفهوم الغيب وسعته، وقيمة الإيهان به، وأثر هذا الإيهان في الحياة ... وبحثت بعض مظاهر قصور العقل في تهجُّمه على الغيبيات، وأسباب ذلك. ثم ختمت ببعض النهاذج من عالم الغيب الواسع، والتي تُعتبر إلى اليوم من ألغاز الكون التي لاحلً لها، والتي تُبيِّن بوضوح حدود العقل وضعفه، اليوم من ألغاز الكون التي لاحلً لها، والتي تُبيِّن بوضوح حدود العقل وضعفه،

لست أزعم في هذه الدراسة أنني أحطت بالإشكال المعقّد الذي هو علاقة الغيب بالعقل، ولا أنني أجبت عن جميع الأسئلة التي يُثيرها ... فليعتبر القارئ الكريم أن هذا الكتاب مدخلٌ للموضوع، ومقدمةٌ يستعين بها على تعميق البحث والدرس في قضية خطيرةٍ طرحتها كثير من الأمم والعقول ... قضية لا تزال لحدً الآن تشغل بال الكثيرين من أهل العلم والدين والسياسة .. في دنيا المسلمين، ودنيا غيرهم أيضًا.

وفي نيتي -إن أذن الله تعالى- أن أكتب كتابًا آخر في موضوعٍ مُعيَّنِ من الغيب؛ وهو قضية الألوهية خاصةً. إذ الله جل شأنه غيبٌ، بل هو أعظم الغيوب وأخفاها وأهمُّها، فهو «غيب الغيب» ... وذلك بأسلوبٍ جديدٍ ومنهجٍ فريدٍ، فلا يكون تكرارًا ولا اجترارًا لما هو موجودٌ. ولعلَّ هذا الكتاب -إذا قيَّض له اللهُ سبحانه الصدورَ- أن يكون فتحًا جديدًا في الموضوع .. وأرجو أن يساهم -ولو قليلًا- في إعادة بعض البشريَّة، التي اجتالتها شياطينها وشهواتها وجهالاتها؛ إلى ربها الرحيم: ﴿ يَتَائِمُ الْإِنسَنُ مَا غَرَادَ رَبِّكَ الصَّرِيرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ ﴿ فَعَدَلكَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ فَعَدَلكَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أحمد الله تعالى على عونه وتوفيقه، وأصلي وأسلم على نبيه وآله.

إلياس بلكا

 <sup>(</sup>١) سورة الانفطار؛ آية ٦-٨.

الباب الأول حدود العقل العقل ميزانٌ صحيحٌ، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة، فإن ذلك طمعٌ في مُحالٍ.

ابن خلدون

## *الفصل الأول* في الفكر الغربي

تُعتبر مشكلة بداية الفلسفة من أوائل الأسئلة التي تُطرح على مؤرِّخ الفلسفة ودارسها على حدِّ سواء، وإذا كان مؤكَّدًا اليوم استفادة الإغريق من فكر الشرق، خصوصًا الفرعوني والبابلي؛ فإننا لا نستطيع تحديد متى كان ذلك وكيف وما حجمه (۱). فالتَّفلسفُ-إذن-لم يبدأ مع اليونان، ولكننا مضطرون في طريق بحثنا عن أصول التفكير البشري حول حدود العقل إلى الرجوع إلى فلاسفة الإغريق.

## أولا؛ أفلاطون

#### ١ - أسطورة أسرى الكهف:

تصور أفلاطون مجموعةً من الناس يسكنون كهفًا منذ أن وُلِدوا فيه، وهم -في أغلالهم - لم يخرجوا منه أبدًا. وداخل هذا الكهف تنفتح كُوَّةٌ صغيرةٌ في حائطٍ مقابلٍ، وفي الطرف الآخر يُوجَد ضوءٌ أو نارٌ، والأحياء -من إنسٍ وحيوانٍ - يمرُّون في طريقهم بقرب الحائط والكهف بحيث يَعكس الضوء صورهم على الحائط.

<sup>(</sup>١) حول هذه القضية؛ راجع:

<sup>-</sup> F, Châtelet, sous la direction de: la Philosophie (La préface).

إن ما يراه أصحاب الكهف هو مجرَّد ظلال هؤلاء المارِّين، ولا يسمعون إلا صدى أصواتهم. لكنهم -في غياهب كهفهم - يحسبون أنهم يرون الواقع الخارجي حقيقة لا مجرد الظلال والأصداء. ويفترض أفلاطون أننا إذا أطلقنا واحدًا من أسرى الكهف، وأريناه النور والأشياء التي كان يبصر ظلالها .... فإنه -في البداية - لا بد أن يضطرب، فنور الشمس يُبهره ويعمي عينيه، حتى إنه يحتاج إلى وقتٍ وتدرُّج في الرؤية ... لكي ينظر أخيرًا إلى الشمس، ويُدرك سبب معرفتهم الناقصة والمبتورة في الكهف. وهذا الإنسان المحرَّر لا شك سيُفضل الحياة فوق الأرض - مها كانت قاسية - على حياة الكهف المظلمة.

ولنتصور أنه أُهبِط إلى الكهف من جديد، فهنا لن يُبصر شيئًا؛ لأن عينيه تحتاجان إلى التَّعوُّد على الظَّلام ... لكن - في انتظار ذلك- سيعتبر أهل الكهف الذين بقوا فيه أن بصره قد فسد، وأن طلوعه إلى الخارج هو سبب ذلك، ومهما أخبرهم بها رأى وسمع لا يُصدِّقونه، بل سيهزءون منه ويرفضون نصيحته بالخروج من الكهف، خشية أن "يُصابوا" في أعينهم - في ظَنَّهم - كها أُصِيب صاحبهم الأول.

يقول أفلاطون: كذلك حالنا نحن في هذا العالم المرثي مع العالم المتعَقَّل ... فالأول مجرد ظلَّ وانعكاس باهت للثاني(١١) .

#### ٢- المعرفة عند أفلاطون:

ومنذ أن حكى أفلاطون هذه الأسطورة، ومشكل العلاقة بين الإنسان الملاحِظ والشيء الملاحَظ –أو الواقع – قائمًا إلى اليوم. والفلاسفة بين طرفين: مَن يقول لا وجود إلا للفكر، والعالم وهم، وبين من يعتبر أنه لا يُوجَد إلا عالمنا هذا وأن معرفتنا به صادقة وموضوعيَّة. والأكثر يخلطون بين الموقفين بنسب مختلفة (٢).

<sup>(1)</sup> La République, livre VII, p 145 et après.

<sup>(2)</sup> Article concept de réalité, in Encyclopaedia Universalis, 19/594.

إن وجود الإنسان على هذه الأرض يمنعه من تمام المعرفة، فأفلاطون يعتبر أن الجسم -بحاجاته وحواسه- حاجزٌ بين الروح والمعرفة، وعقبةٌ كبرى في سبيل إدراك الحقيقة ... وبقدر ما يضعف هذا الجسم ويضمحلُّ، بقدر ما تقترب الروح من كُنْه الأمور. ولذلك لا تُنَال المعرفة الحقَّة إلا بعد الموت(١١).

أما الفلسفة فهي محاولةٌ لتحرير الروح من إسار الجسد في تأمُّلِ مستمرَّ يهدف إلى إدراك العالم المتعقل ... (٢) عالم الأمثال، كالجهال والمساواة والخير. فالأرواح تدرك هذه الأمثال وتفهمها؛ لأنه سبق لها رؤيتها قبل أن نُولَد. لذلك فالمعرفة الآن هي تذكُّرٌ واستحضارٌ للإدراك الماضي (٣).

وقد تناول أفلاطون مشكلة المعرفة ونظريَّتها في أحد أهم محاوراته الفلسفيَّة التي خصصها للموضوع: «تُيبيتيتوس». فبدأ بمسألة حدِّ العِلم، وعرض من خلالها لرأي فلسفيَّ ذهب إليه بعض السوفسطائيين على الخصوص، حيث إن العلم هو ثمرة الحس والظاهر، كما قال بروتاغوراس: «الإنسان هو معيار الأشياء جميعها، ما يوجد منها وما لا يوجد» (1). وكلُّ شيء يظهر للإنسان فهو فعلاً موجودٌ بالنسبة إلى ميء هكذا دون تقييد، إذ حين نقول عن شيء ما بأنه موجودٌ، فذلك دائها نسبة إلى شيء آخر (٥).

وقد رفض أفلاطون ردَّ المعرفة إلى الحسَّ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لصحَّحنا الأحاسيس التي تُصاحِب الأحلام والأمراض والجنون. بل إن السؤال يُطرح عن

<sup>(1)</sup> Platon: Phédon, p 9 à 18.

<sup>(2)</sup> Phédon, p 48.

<sup>(3)</sup> Phédon, p 29 à 35.

<sup>(4)</sup> Théététe, p 336

<sup>-</sup> وهذا الحوار يبدأ من صفحة ٣١٧ في المجموع الذي يضمُّ محاوراتٍ أخرى لأفلاطون.

<sup>(5)</sup> Théététe, P 353 à 371.

الوجود الفعليِّ هل هو عالم النوم أم عالم اليقظة (١٠). لكن أفلاطون اعتبر أن الحواس عاجزةٌ عن إدراك الحقائق، وآية ذلك أننا في التمييز بين المتشابهات ومختلف الأمور لا نعتمد على الحواس، فلا يُوجَد -مثلًا- في الإنسان عضوٌ يقارن السمع بالرؤية. ولذلك فالرُّوح هي المقياس. ويستنتج الفيلسوف المثالي-على لسان سقراط- بأن «العلم لا يكمُن في الانطباعات؛ بل في تفكيرنا حولها، ويظهر أن هذا سبيلنا للوصول إلى الكُنْه والحقيقة»(١).

إن عالم الحقائق مستقلٌ عن الإنسان، وله وجوده الخاصُّ به. ولذلك رفض أفلاطون أن يكون المعيار الذي تُوزن به الأمور هو الإنسان نفسه؛ فهذه النسبيَّة تنتهي بإنكار وجود حقائق قائمةٍ بذاتها (٣).

لكن أفلاطون -حين طرح مشكلة تعريف العلم- لم يستقرَّ على رأي. وقد حاول حلَّ المسألة ببحثٍ في أصل الخطأ، فهل هو اشتباه الشيء بآخر، لكن لماذا حين نفكِّر ونتأمَّل ونستحضر الأمرين معًا لا يشتبهان علينا(1). ثم يعود أفلاطون فيُقرِّ أن الخطأ لا يتعلَّق بالأشياء التي لم نرها أبدًا ولم يسبق لنا أن أحسسنا بها على وجه ما، بل يقع فيها نعرف من أشياء، حين تشتبه علينا بأخرى تكون لها آثارٌ في أعهاق نفوسنا(٥). والنتيجة أن الرأي الخطأ لا يأتي من الروابط الطبيعية للحواس، ولا من الأفكار؛ بل من مُقابَلة الحسّ بالفكر. لكننا -يلاحظ أفلاطون باسم سقراط- نجد أنفسنا نُخطئ حتى في أفكارنا الخالصة(١).

<sup>(1)</sup> Théététe, p 347à 348.

<sup>(2)</sup> Théététe, p 396 à 400.

<sup>(3)</sup> Théététe, p 371.

<sup>(4)</sup> Théététe, p407 à 410.

<sup>(5)</sup> Théététe, p 414 à 419.

<sup>(6)</sup> Théététe, p420 à 422.

هكذا يقرر أفلاطون عجز الإنسان -أسير الأرض- عن الوصول إلى الحقيقة، باستثناء الفيلسوف الذي حرَّر رُوحه فغدت تتأمَّل عالم المُثُل.

#### ثانيا؛ الارتيابية القديمة

برغم ما سبق، فإن الأفلاطونيَّة -في المحصلة النَّهائيَّة- عبارةٌ عن نسق فلسفيًّ توكيديِّ -دوغهاطيقي- بينها شكَّل ما يُسمَّى بالشَّكِّيَّة (الارتيابية) أهم فلسفة قديمة نقدت العقل ومواقفه الاعتقاديَّة، وكان رائدها بيرون (٧).

#### ۱ - بذور «ارتيابيَّة» بيرون:

وهنا نجد أولى بذور الشَّكِّيَّة عند الأيونيين، وذلك في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، وكذا عند هر قليطس. وأهم ما نبَّه عليه هؤلاء هو ضرورة الحذر من التجربة المعتمدة على الحواسِّ. ثم ظهر أريستيبوس (Aristippe) والقورنيائيون، فأضافوا إلى هذا فكرة ذاتية الأحاسيس، فالحرارة والبرودة مثلًا هما عبارةٌ عن إحساس لفردٍ ما، لا أنها خصائص للشيء الملموس (٨).

#### ٢- بيرون المؤسس:

عاش هذا الفيلسوف -المؤسس لمذهب «اللاأدرية» أو الشكُّ المطلق- بين ٣٦٥ و٢٧٥ قبل الميلاد، بالتَّقريب. فقد عاصر أرسطو، لكنه لم يترك أيَّ كتابٍ أو تأليفٍ<sup>(٩)</sup>.

سافر بيرون إلى الشرق والهند واطَّلع على عادات شعوب المنطقة وأساليبها في التفكير، كما لاحظ كثرة الفلسفات والآراء التي تقدَّمته، وتأمَّلَ اضطراب أوضاع

<sup>(</sup>٧) بعض كُتَّاب الفلسفة العرب يكتبونه: فورون؛ كالأستاذ عبد الرحمن بدوي في •مدخل جديد إلى الفلسفة٠.

<sup>(8)</sup> Le scepticisme philosophique, p 10, 13.

<sup>-</sup> في رأي آخر توجد هذه البذور عند الإيليين ، سكان غرب الأناضول الأسيوي؛ وعند ديموقريطس.

<sup>(9)</sup> Le scepticisme philosophique, p 15. Article: Scepticisme; in: Encyclopaedia Universalis, 20/675.

اليونان في زمانه ... كلُّ هذا دفعه لتقديم الشَّكِّ وتعليق الحكم على الأشياء (۱). فرأى أن الحسَّ غير مأمون، وأن الحقائق لا تُدرَك؛ لأن الأشياء أبدًا لا تكشف عن ماهياتها؛ ولذلك فلا ثقة في عقل ولا حسَّ، ولا حكم بالإيجاب ولا بالسلب ... وفي هذه السلبيَّة التامَّة يجد الفيلسوف راحته وطمأنينة روحه (۱).

إن تاريخ الارتيابية اليونانية يمتد طيلة حوالي خمسة قرون، من بيرون إلى سكستوس. وقد جرى العرف باعتبار عهد المؤسس مرحلة أوليَّة تلتها ثلاث مراحل أخرى (٣).

#### ٣- الأكاديمية الجديدة:

بعد موت بيرون ضعفت المدرسة الشكِّيَّة كثيرًا، لكن شكلًا منها استمرَّ حيًّا من خلال مدرسة الأكاديمية الجديدة التي أسسها أرقاسيلاس (Arcésilas) الذي عاش في الفترة ٣١٥ – ٢٤٠ ق.م. واستفادت هذه المدرسة -المتأثرة بأفلاطون- من البيرونية المنهج وأسلوب التفكير أكثر مما أخذت منها من الأفكار والعقائد (٤).

وقد استفاد أرقاسيلاس من معرفته بأفكار بيرون لنقد الرواقية، فنظريَّة هؤلاء في المعرفة تنبني على التمييز بين الإحساس المُتلقَّى سلبيًّا -فهو غير يقينيَّ- وبين الإحساس المُتلقَّى سلبيًّا -فهو غير يقينيَّ- وبين الإحساس المُتفهِّم؛ الذي يتميز بالوضوح والبداهة ويفرض نفسه على الإنسان، فهو -إذن- يقينيُّ. وهنا يقول هذا الفيلسوف: لا يمكننا أن نحكم على الإحساس، فهو ذاتيٌّ لا ينتقل ولا يُنقل؛ وإنها نحكم على الرأي ، وهذه الآراء ليس بعضها أولى من بعضٍ. ثم إن بعض الانطباعات -حتى حين تكون واضحةً ودقيقةً - ليست واقعيَّة، كالمنامات مثلاً (٥٠).

<sup>(1)</sup> Le scepticisme philosophique, p 18.

<sup>(2)</sup> Article de Pierre Aubenque: Les philosophies hellénistiques.in: La Philosophie, Le scepticisme philosophique, p 18.

<sup>(3)</sup> Le scepticisme philosophique, p 15.

<sup>(4)</sup> Article: scepticisme. 20/675. le scepticisme philosophique p 22.

<sup>(5)</sup> La Philosophie, p 170-171. Le scepticisme philosophique, p 22.

وقد انتهت «الأكاديمية الجديدة» إلى استحالة إدراك الحقيقة، وأننا لن نعرف شيئًا. وهذا يختلف قليلًا عن مذهب الارتياب الخالص، كما لاحظ ذلك سكستوس؛ لأننا هنا نشك: هل نعرف أو لا نعرف، ولسنا على يقينٍ من أننا لا نعرف شيئًا. ثم جاء قرنيادس (Carneade)، فطور نقد سابقه للرواقيين؛ فالخطأ يكتسي أحيانًا المظهر نفسه الذي للصواب، كما في حالة الحلم أو السُّكر أو الهلوسة، وكما في حالة اختلاط المتشابهين وعدم تمايزهما حتى على الفاحص المتأمِّل(١٠). لكن قرنيادس لم يكتف بنقد المعرفة الحسَّيَّة، بل نقد أيضًا المعرفة العقلانيَّة؛ بما في ذلك أسس المنطق والرياضيات(١٠).

إن كلًّا من فيلسوفي الأكاديمية الكبيرين يُصرِّح بأن الحقيقة لا تُدرك. لكن أرقاسيلاس يقرر ذلك بإطلاق، بينها قرنيادس يعترف بحدٍّ أوسط بين هذه الحقيقة التي لا سبيل إليها - وبين الغموض أو الجهل التَّامَّيْن.

أما الشَّكَّاكون الذين ظلُّوا مخلصين لفكر بيرون، فقد ساروا في منطقهم حتى النَّهاية، فالشَّكُ في إمكانية الوصول إلى حقيقة الأشياء قائمٌ وثابتٌ، لكن هذا لا يعني أنه لا وجود للحقيقة. ثم بينها يرى قرنيادس -مثلًا- إمكان الأخذ بالرأي الأكثر احتهالًا، يرفُض ذلك الشَّكَّاكون؛ فالآراء -على اختلافها- تستوي في الصواب والخطأ، لا فاضل فيها ولا مفضول (٣).

#### ٤ - الشُّكِّيَّة الجدليَّة:

كان بيرون وتلامذته قد اكتفوا بتعليق الحكم على الأشياء، فهم إلى الحِكمة العمليَّة أقرب منهم إلى الفلسفة النظريَّة ... ثم في القرن الأول -قبل الميلاد- انبعث المذهب الشَّكِيُّ من جديدٍ، فظهرت الشَّكِّيَّة الديالكتيكية (الجدلية) التي فلسفت المذهب وقعَّدته ودافعت عنه بأدلةٍ قويَّةٍ ومنظمةٍ (١٠).

<sup>(1)</sup> Le scepticisme philosophique, p 25.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p 25.

<sup>(3)</sup> Le scepticisme philosophique, p 30-31.

<sup>(4)</sup> Le scepticisme philosophique, p 32.

وقد تولَّى كِبَر هذا العمل المؤسس الثاني لفلسفة الشكَّ بعد بيرون، ألا وهو أناسيداموس (Aenésidème)؛ فهو الذي وضع الحجج الشهيرة (Aenésidème)؛ وهي أدلَّةٌ خاصَّةٌ تكشف عن نسبيَّة شواهد الحسِّ وعدم كفايتها في المعرفة، ومن ثَمَّ ضرورة التوقُّف في الحكم على الطبيعة الحقيقية للأشياء. إن الجهد الجدلي لأناسيداموس يهدف إلى إثبات استحالة امتلاك العقل الإنساني لمعيار مُطلقٍ يدرك به الحقيقة. ولذلك اهتم هذا الفيلسوف بنقد العقل، إضافةً إلى الحس<sup>(۱)</sup>. وفي هذا الطريق سار أيضًا أغريبا (Agrippa) الذي وضع لائحةً بخمس حُججٍ تثبت عجز العقل عن المعرفة النهائيَّة (۱).

#### ٥- الشَّكِّيَّة الامبريقية:

الامبريقية مذهبٌ عمليٌّ أسسه فيلينوس الكوسي -نسبةٌ إلى كوس - (De Cos)، حوالي ٢٥٠ ق.م؛ وهو - في الأصل - بمثابة ردِّ فعل على طبٌّ أبقراط. (ث) فلا يهم - في الامبريقية - معرفة سبب المرض؛ فهو غامضٌ، وسؤال اللَّم - أي لِمَ - ليس له جوابٌ ... ولذلك لا تصح تعليلات الأبقراطيين القائمة -مثلًا - على نقص النفحة (Pneuma)، أو تمازُ جات الأخلاط الأربعة ... ونحو ذلك. إن الأساس هو ملاحظة أعراض المرض، ثم إيجاد الدواء الفعَّال (1).

وهكذا يسهُل أن نلاحظ كيف يتلاقى الامبريقيون مع الشَّكَّاكين؛ الذين يرفضون تجاوز الظواهر إلى ادِّعاء معرفة حقائق الأشياء.

<sup>(1)</sup> La philosophie, p 168. Article scepticisme, 20/675. Le scepticisme philosophique, p 32-34.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p 35. Article scepticisme, 20/675.

<sup>(</sup>٣) بعض المترجمين العرب يستعمل كلمة التجريبيين عوض الامبريقيين، لكن هذا غير دقيق، والأولى نسبة هؤلاء إلى أومبريقوس مؤسس المذهب. وذلك لوجود اختلافات بين آراء أومبريقوس وما صار فيها بعد يُعرف بالمنهج التجريبي للعلوم.. رغم التشابه بين المذهبين.

<sup>(4)</sup> Le scepticisme philosophique, p 36.

وقد كان الطبيب الإغريقي سكستوس أومبريقوس -الذي عاش بنهاية القرن الثاني بعد الميلاد- أشهر الموفقين بين الاتجاهين، فرأى بدوره أنه لا يُوجَد شيءٌ يمكن تعليمه أو تعلمه، وأنه لا يمكن لنا أن نتعلم شيئًا إلا ما سبق أن عرفناه، وهذا الفيلسوف هو مصدرنا الأهم عن الارتيابية القديمة (١٠).

#### ٦- الحجج الشكية:

تدرَّجت الارتيابية - في حكمها على المعرفة البشرية - من نقد الحس إلى نقد العقل. وتختص الحجج العشرة لأناسيداموس بالنَّقد الأوَّل، في حين ركزت حجج أغريبا الخمسة على النقد الثاني. وكلا النقدين يتكاملان في توضيح «الارتيابية» وبيان مقاصدها:

#### أولًا؛ حجج أناسيداموس:

- الحيوانات متنوِّعة، وأعضاء حواسها مختلفة؛ فهذا يدل على أن نظرتها إلى العالم الخارجي مختلفة، وأن الأحاسيس ترتبط بالشخص الذي يُعانيها.
- ولَنفرض أن رؤية الناس للأشياء أدقّ، لكن تُوجَد اختلافاتٌ كثيرةٌ بينهم في الحواسّ؛ حتى إن العسل الذي يبدو للبعض حلوًا، يكون للآخرين مُرًّا.
- بل حواش الإنسان تعطي نتائج مختلفة؛ فالشيء يمكن أن تكون له رائحة جيدة ومذاقه قبيح.
- وكذلك إحساس الإنسان الواحد بالشيء الواحد يختلف باختلاف الظروف؟ مما يؤدي إلى عدم استقرار الظواهر بالنسبة إلينا، كما في حالات الصحة والمرض، والنوم واليقظة، والسن، والحركة والسكون ... ولذلك يتغير إحساسنا بالعالم بتغير هذه الظروف.
- -العادات والأخلاق والقوانين والمعتقدات ليست واحدةً، فهي تختلف باختلاف الشعوب.

<sup>(1)</sup> La Philosophie, p 169-170 . le scepticisme philosophie , p 35, 37.

- نحن لا نرى شيئًا وحده، بمعزل عن محيطه العام. فطبيعة الهواء أو درجات الحرارة والضوء والحركة ... يمكن أن تُغير من مظهره.
- وتبدو لنا الأشياء مختلفةً بحسب أوضاعها، من قربٍ أو بُعدٍ ونحو ذلك؛
   فالبرج المربع يظهر من بعيدٍ في شكل دائريًّ.
  - تختلفٌ خصائص الأشياء باختّلاف كميات المواد وتنوُّع تركيباتها.
- وكذلك لتواتر الأمر وتكراره، أو وقوعه على الندور؛ أثرٌ في تصورنا للأشياء. فهذا يحُيل على موضوع أثر العادة في التفكير.
- العلاقة النِّسبيَّة: يمكن إرجاع الوجوه المتقدَّمة إلى نسبيَّة المعرفة؛ فالعلم البشري لا يكون مطلقًا، بل يتغيَّر بالنسبة إلى الشخص المتأمِّل، وكذا بالنسبة إلى الظروف والأشياء الأخرى المحيطة بالموضوع(۱).

ويمكن أن نلاحظ أن الحجج الأربعة الأولى تتعلق بالإنسان الناظر، والأربعة التالية تتعلق بها سواه من أشياء وظروفٍ خارجيةٍ. بينها الحجة الأخيرة تلخّص ذلك كله(٢).

#### ثانيا؛ حُجج أغريبا:

بينها ركز أناسيداموس على نقد المعرفة الحسيَّة، اتجه أغريبا إلى نقد القدرة الجدلية للعقل، ولخص هذا النقد في حجج خمسةٍ:

- -الاختلاف؛ أو تناقُض الآراَّء. فالناس -بها فيهم الفلاسفة- يختلفون حول أكثر المسائل، ولكلَّ وجهةٌ، فكيف نرفع هذا الخلاف؟!
- -التسلسُل؛ فأنت حين تستدل على شيءٍ ما بأمرٍ ما، فهذا الأمر يحتاج بدوره إلى دليل، فيتسلسل الاستدلال إلى ما لا نهاية.
- نسبية العلاقة؛ إذ كل تمثُّل لشيء ما لا يكون مطلقًا، بل نسبة إلى شيء آخر، كالأب والابن، واليمين واليسار ... وهذا ما سبق لبروتاغوراس أن دعا إليه حين أنكر الاطلاقية العقلية.

<sup>(1)</sup> Article: Scepticisme 20/676. Le scepticisme philosophique, p 42-43.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p 43-44.

- الفرضية؛ فالدوغمائي يضطر - هروبًا من التسلسل - إلى التسليم بقضيَّة يجعلها بمثابة الأساس لما بعدها. لكن الارتيابي يرفض هذا ويطالب بالاستدلال عليها أيضًا. والهندسة الإقليدية - مثلًا - هندسةٌ افتراضيَّةٌ، بها أنها تنطلق من فرضياتٍ معيَّنةٍ، فلو انطلقنا من فرضيات أخرى ومختلفة تحصَّلت عندنا هندساتٌ أخرى.

-الدور؛ فحين لا تُوجَد قاعدة يقينية تنطلق منها في البحث، ربها سوَّغ الدوغهائي حُكمه أو رأيه بنتائج القاعدة. لكن هذه النتائج تتوقَّف على تبرير من الشيء نفسه الذي هو موضوع القاعدة. فهذه حلقة مفرغة، فأنت تحتج بشيء تستنبطه من القضية التي تود إثباتها(۱).

#### ٧- المنطق:

لعله قد تبين -من حجج أغريبا خاصَّةً- أن للشاكِّين رؤيةً خاصَّةً لموضوع المنطق. لقد نقد هؤلاء المعرفة الحسَّية ثم العقلية، وقالوا لا ثقة فيهما معًا، فلا مقياس نُميز به بين الصواب والخطأ. فالفلاسفة وأهل العلم يختلفون، ولا يمكن تصويب الأذكى منهم، إذ كيف نحدِّد هذا الأذكى عبر تاريخ البشرية الطويل. وإذا كان بعض الارتيابيين ينفي وجود معيار منطقيِّ يهدي للصواب، فإن سكستوس -وهو هنا أكثر إخلاصًا لروح المذهب- لا يفعل ذلك؛ فهذا المعيار يحتمل وجوده كما يحتمل عدمه، ومن ثم فهو يقتصر على ترك السؤال مُعلقًا (٢).

لكن الشُكَّاك –بنقدهم للمنطق، خاصةً الصوري– استطاعوا أن يُبينوا بعض وجوه ضعفه، فالقياس المشهور:

أ-كل إنسانٍ ميَّتٍ.

ب-وسقراط إنسان.

ج-إذن فسقراط ميتٌ ... فيه دور، إضافةً إلى عُقمه. ذلك لأن القضية الثانية مُتضمّنة في الأولى، ولا يمكن إثبات الأولى إلا ببحث حال كل إنسان وأنه يموت،

<sup>(1)</sup> Le scepticisme philosophique, p 41-42. Article : scepticisme, 20/677.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p 46.

بها في ذلك هذه الحالة الخاصة: سقراط. وهنا تكون القضية الكبرى قد ثبتُت بفضل حالاتٍ متعدِّدةٍ من بينها النتيجة نفسها: سقراط ميت(١).

والمشكلة نفسها قائمةٌ في طريقة الاستقراء، وهي انتقالٌ من الجزئي إلى الكلي. إذ علينا فحص جميع الجزئيات لتقرير قانون عام، وهذا مستحيلٌ نظرًا لكثرتها(٢).

ومن ناحية أخرى؛ نقد الشكَّاكون مفهوم السبب أو العلة، فهو غامضٌ لا يُدرَك، لأنه إذا كان الأثر لا يُتصوَّر من غير نسبته إلى السبب، فكذلك السبب لا يُتصوَّر إلا بالنسبة لأثره. فالسبب إذن مفهومٌ نسبيٌّ، ولا يمكن تعقُّله بمفرده. وكها انتقدوا قضية السبب -المبدأ الفاعل- نقدوا أيضًا مفهوم المبدأ المنفَعِل، وهو الشيء الأول الذي كان عنه الوجود، فقد اختلف فيه الإغريق على أقوالي: الماء، والنار، والمواء، واللانهائي (٦)

ومما يتعلق بهذا الموضوع: مفهوم الجسم؛ فعادةً ما يُعرف بأبعاده الثلاثة من طولٍ وعرضٍ وعُمقٍ، وبالمقاومة -أي كثافة مادة- لكن سكستوس ينقُد ما يُسمَّى بـ«البُعد»، فلا يمكن للعقل أن يتصور -مثلاً- وجودًا موضوعيًّا للطول، فهذا لا يُوجد مُستقلًّا عن الجسم، بل هو في الجسم لا يُشكِّل جزءًا منه أو مكونًا من مكوِّناته. والنتيجة هي أننا لا نعرف في الواقع ما نُسميه بالجسم''.

#### ٨- ظاهريَّة الشَّكِّية:

يكتفي الشَّكَّاكون بملاحظة ظواهر الأشياء كها تتبدَّى في الوجود، دون تجاوز ذلك إلى تقرير شيء -مهها كان- عن حقائقها وأسبابها. فللأشياء مظاهر مختلفةٌ، بحسب الرائي، وبحسب الظروف التي تتم فيها الرؤية أو الإحساس

<sup>(1)</sup> Article: Scepticisme, 20/677, Le scepticisme philosophique, p 26,47.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p 48.

<sup>(3)</sup> Le scepticisme philosophique, p 50-53.

<sup>(4)</sup> Le scepticisme philosophique, p 54.

بالشيء. إذن -يؤكد الارتيابي- لا يُمكن أن أقول كيف هو الشيء في ذاته، بل -وفقط- كيف يبدو لي. ولذلك قد يكون الشكاك طبيبًا لكنه لا يكون فيلسوفًا دوغهائيًّا(١).

ولا ينفي الشكاك صحة الظواهر الذاتية؛ لكنه يرفض اعتبارها مطابقةً تمامًا للخصائص الحقيقية للأشياء، فقد يجد في نفسه حلاوة العسل، غير أنه لا يقول إن هذه الحلاوة طبيعةٌ ذاتيةٌ للعسل(٢).

هكذا يتضح لنا أن الشَّكِّيَّة تنبني على نظريةٍ فيزيائيةٍ خاصَّةً في الرؤية والإحساس بالعالم الخارجي؛ بمُقتضاها لا نرى الواقع في ذاته، بل الظاهر الذي يقوم وسيطًا بين الحواس والأشياء ... هذا الظاهر الذي غدا الآن يُحفي الواقع ويستره. (٢)

لكن السؤال المهم هنا هو : كيف نتصرف في حياتنا ونقرر في شئونها اليومية التي لا تحتمل الانتظار والتوقف عن الحكم والفعل؟

#### ٩- الأخلاق:

لقد كان هدف فرع الأخلاق في الفلسفة أولًا تمييز الخير من الشر، ومعرفة الخير المطلق (Le Bien). و-ثانيا- أن تتعلم كيف تعيش سعيدًا. ولكن الشكاكين يُبطِلون هذا باختلاف الفلاسفة حول هذا الخير المطلق؛ أيكمُن في تحصيل اللَّذَة، أم في اجتناب الألم، أم في التمتُّع بالصحة، أم في عمارسة الفضيلة ... بل حتى مفهوم الخير والشر يختلف باختلاف الشعوب وأديانها وعاداتها. (1)

<sup>(1)</sup> Le scepticisme philosophique, p 44-56.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p 44.

<sup>(3)</sup> Article: scepticisme, 20/676.

<sup>(4)</sup> Le scepticisme philosophique, p 57-58.

وقد كتب قرنيادس مقالةً عنوانها "ضد العدل»؛ قصد بها الرد على دوغهاطيقية الرواقيين، فالعدل ليس أمرًا طبيعيًّا ولا جزءًا من طبيعة الأشياء، وهناك فرقٌ بين العدالة والخير، كها بين الفضيلة والنفع. بل هذه الأمور -أحيانًا- تتضاد فيها بينها؛ فلا يضمن اتباع الفضيلة تحصيل المنفعة باطراد، وكذلك لا يتوافق العدل مع الطبيعة في كل حين، وإلا ما احتاج الناس إلى سلطة القانون(١١).

ثم إن أهل الارتياب يحاولون إثبات عكس ما تقدَّم، وهو أن التراجُع عن السعي لتمييز الخير من الشر هو الكفيل بالوصول إلى حالة الطمأنينة النفسية الكاملة (Ataraxie)؛ لأنه ما دامت الأمور متساوية، فلن نسعى لفعل شيءٍ ولا لتجنُّب آخر(۱).

وهذه الحالة السلبية، التي تتميز بهدوء العقل واستسلام الروح؛ هي ثمرةٌ ونتيجةٌ للقناعة الفكرية للشكاك، والتي تتلخص في تعليق الحكم على الأشياء والتوقف عن قول شيء لا بالسلب ولا بالإيجاب (٣). وهذا ما يحقق السعادة، لا معرفة الخير من الشر. يقول سكستوس: «الدوغائي يؤمن إيهانًا راسخًا بأن هذا جيدٌ بحكم الطبيعة، وذاك سيءٌ بحكمها أيضًا، فهو يسعى أبدًا لتحصيل الأول والفرار من الثاني، ولذلك لن يكون سعيدًا أبدًا، ما دام مُضطربًا بهذا الدافع»(١٠).

إن نقد اللاأدريين للأخلاق لا يهدف إلى تدميرها، بل إلى تحقيق النتيجة نفسها التي وصلوا إليها في مباحث التعقُّل؛ وهي التوقف عن الحكم على الأشياء. ولذلك فإن الشاك يعيش في بلده محتَّرمًا لعاداته وأساليب حياته (٥٠). وفي هذا السياق حاول

<sup>(1)</sup> Le scepticisme philosophique, p 28-29.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p 60.

<sup>(3)</sup> Le scepticisme philosophique, p 60.

<sup>(</sup>٤) نقله عن كتاب سكستوس «ضد الرياضيين، أو المعلمين» ف:

<sup>-</sup> Le scepticisme philosophique, p59.

<sup>(5)</sup> Le scepticisme philosophique, p 58.

أرقاسيلاس وقرنيادس حل مشكلة الحياة العملية التي لا تحتمل التأجيل؛ فذهب الثاني إلى أنه في شئون الحياة يكفي ما هو محتمل ومعقول وأقرب إلى الرُّجحان(١).

#### ١٠ - درس الشكية:

تُقدِّم لنا الارتيابية درسًا مُهمًّا عن حدود العقل البشري وعجزه عن إدراك المطلق، ولذلك فبعض آرائها أقرب إلى نظرية المعرفة الإسلامية من كثير من نظريات الأفلاطونية والأرسطية؛ بها أنها لا تقدِّس العقل ولا ترى فيه أداةً مُطلقةً كافيةً لإدراك الحقائق... كل الحقائق.

إن الشَّكِّيَّة موقفٌ أو توجُّهٌ عقليٌّ وذهنيٌّ أكثر مما هي نسق فلسفي تام ومتكامل<sup>(۱)</sup>، لهذا لا يعني عدم حسمها في قضيةٍ ما أنها تنفيها، لكنها تتوقَّف فقط. والإلحاد -مثلّا- يتناقض مع الشكية؛ لأنه رأيٌّ وموقفٌ قطعيٌّ.

لقد ادعى الدوغماطيقيون أنهم اكتشفوا الحقيقة، وذهب الأكاديميون الجدد إلى أن ذلك لا يمكن، بينما اكتفى الشُكاك بالقول إنهم لم يجدوا الحقيقة، وإنها تبدو لهم غير قابلةٍ للإدراك، لكن احتمال اكتشافها قائمٌ دومًا (٣).

وقد تشتبه الشَّكِيَّة بالسفسطة، فقد اعتبر السوفسطائيون أن الإنسان هو مقياس كل شيء ومعيار كل حكم؛ فأثبتوا -هم أيضًا- نسبية المعرفة. لكنهم قد يدافعون عن رأي ما ويتمسكون به. في حين يُبقي الشكاكون على الحكم مُعلقًا؛ فلا يُقدمون ولا يؤخرون(١٠).

<sup>(1)</sup> La philosophie, p 171, Le scepticisme philosophique, p27.

<sup>(</sup>٢) ولذلك كانت الارتبابية «مذاهب» مختلفة ، أو هكذا صورها الكتاب القدماء. فهي -مثلاً- وفق تأويل شيشرون تختلف عن تأويل سكستوس؛ راجع : شيشرون تختلف عن تأويل سكستوس؛ راجع : - Article : Scepticisme 20/677

<sup>(3)</sup> Article Scepticisme, 20/677 Le scepticisme philosophique, p 39.

<sup>(4)</sup> Le scepticisme philosophique, pl1.

إن الارتيابية جوابٌ للقلق الإنساني، ولذلك تتشابه الأخلاقيات الشَّكِّيَة والرواقية والأبيقورية ... لكن بينها عوَّل الدوغها ثيون - في سبيل الوصول إلى طمأنينة الروح- على معرفة الكون، ومن ثمَّ امتلاكه؛ اختار الشكاكون - وهم الخبراء بالاختلافات الأبدية للفلاسفة - تعليق الحكم على الأشياء والرضا والاعتراف بجهلها(١).

#### ١١- الشكيَّة؛ شقاء العقل الواعي بحدوده:

إن الشَّكِّيَّة إنتاجٌ غريبٌ للعقل المتناقض. ونحن نعجب بصرامة منهج الارتيابيين في النقد ودقته وانسجام مكوناته ... وهو يكشف عن رغبةٍ عميقةٍ لفهم العالم، ولذلك لا يهدف هؤلاء إلى تدمير العقل بقدر ما يهدفون إلى هدم الدعاوى الفكرية الفارغة للدوغائيين. لكن هذا النقد الذي قاموا به انتهى بأن خيَّب أملهم في العقل(٢٠).

والمشكلة في الشَّكِيَّة هي أنها قد تكون شكلًا من التفكير، أو حدًّا للدعاوى العريضة للعقل الإنساني، لكنها لا تستطيع أن تتحول إلى عقيدة ومنهج حياة. إن الإنسان -حتى حين يعترف بحدود إدراكه- يأمل دائيًا في معرفة كُلية وقطعية تجيب عن أسئلته الوجودية الكبرى، ومحال أن تطمئن نفسه إذا استمرت هذه الأسئلة مُعلقة بلا جوابٍ إلى غير أجل.

## ثالثًا؛ مونتيني وبداية النهضة

أعجب المفكرون الإنسانيون -في عصر النهضة الأوربية- بالارتيابية الإغريقية، ورأوا فيها درسًا للعقل ودعمًا للدين (٣٠). فكتب أغريبا سنة ١٥٢٧م «حول قصور

<sup>(1)</sup> Le scepticisme philosophique, p 40,61-62.

يمكن الاطلاع على مذهب الشَّكِّيَّة في بعض كتب تأريخ الفلسفة بالعربية، ومنها:

<sup>-</sup> تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف كرم، الفصل الرابع: الشكاك، ص ٢٣٤.

<sup>–</sup> مدخل جديد إلى الفلسفة، لبدوي، ص ١١٨.

لكنها عروض مختصرة، وما كتبته أكثر تفصيلا.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p 48-49,141.

<sup>(3)</sup> Le scepticisme philosophique, p 74.

ولا جدوى العلوم والفنون (۱۰۵)، كما لخص سانشيز (François Sanchez) مذهب الارتياب في كتاب له سنة ۱۵۸۱م.

لكن يُعتبر الفرنسي مونتيني أهم مفكري النهضة الذين تأثروا بالشَّكِّيَّة القديمة، وكان دوره حاسمًا في بعثها ونشرها. وخصَّ أطول فصول كتابه «مقالات Essais»؛ لمذهب بيرون شارحًا ومادحًا(٢).

وقد تضافرت أسبابٌ متعددةٌ على جعل مونتيني شكاكًا ممتازًا. من ذلك أنه كان شاهدًا - في عصره - على سقوط كثير من النظريات في حقلي الفيزياء والجغرافيا؛ فقد انهارت الأفكار الفلكية القديمة، وعوَّض نظام كوبيرنيكوس تصور بطليموس للسهاء، كها أن اكتشاف الأراضي الجديدة بأمريكا بيَّن حجم خطأ الاعتقادات الجغرافية للأوروبيين ... إذن ألا يحتمل أن يظهر -بعد ألف سنة - علم فلك آخر، وتُكتشف أراضٍ أخرى (٢٠). كذلك لاحظ مونتيني أن التجارب هي أساس الفكر ومصدره، وتنوعها الهائل يجعلنا أمام عقولٍ كثيرة لا عقل نمطيِّ واحدٍ. (١٠)

ولذلك كان يقول: إنه من الخطأ أن نتعامل بجدِّيةٍ كبيرةٍ مع الفلسفات القديمة التي وضعها أفلاطون وأرسطو وأبيقور ونحوهم. فكثيرٌ مما قالوه هو مجرد افتراضات، وهم لم يدَّعوا لأنفسهم هذه السلطة التي نتصورها لهم<sup>(ه)</sup>.

Histoire de la philosophie, 3/296,301.

 <sup>(</sup>۱) هو أغريبا آخر غير اليونان، واسمه:

<sup>-</sup> Agrippa de Nettesheim.

<sup>(2)</sup> Article: scepticisme, 20/678, Le scepticisme philosophique, p 75-76.

<sup>(3)</sup> Histoire de la philosophie, 3/298.

<sup>(4)</sup> Essais: chapitre: de la Présomption, p 146.

<sup>(5)</sup> Le scepticisme philosophique: p 80.

لقد كان مونتيني «سيء» الظن بالعقل، واعتبر أن أصل أكثر الآراء الموغلة في الخطأ هو الاعتداد الزائد به وبأحكامه. ولذلك يقول: كيف أثق في هؤلاء الذين يحدثونني عن علة حركة الفلك الثامن، بينها هم عاجزون عن فهم أقرب الأشياء إليهم: أي نفوسهم؟ (١) ويتساءل مونتيني: كيف يحاول الإنسان أن يخضع موضوع الألوهية لعقله هو، بينها الله تعالى هو الذي خلق كل شيء، بها في ذلك هذا العقل وأسلوبه في العمل؟ (٢)

ولهذا اختار مونتيني طريقًا مُعاكسًا لأغلب الفلاسفة قبله، فإذا كان هؤلاء يفضِّلون التَّحْليق بخيالهم في عوالم بعيدة، وربها كانت موهومةً؛ فإنه اختار أن يتجه إلى ذاته، ويدرس دواخِل نفسه، فهو نفسه موضوع كتابه «مقالات» -أو رسائل-كما شرح ذلك في التنبيه الذي صدَّره به. (٣)

في هذا الكتاب كشف مونتيني عن شكه المتكرر وتردُّده الدائم وعدم استقراره على رأي أو موقف، فهو لا يستطيع أن يحسم شيئًا، خاصَّةً في الشئون البشرية؛ إذ لكل طرفٍ -أو جانب- أدلته وحُججه.

ولذلك كثيرًا ما يدع الظروف -أو محض الاتفاق- تقوم بالاختيار نيابةً عنه، ويستشهد في ذلك بقولة تِرِنْتُيُوس: حين يكون العقل في حالة ارتياب، فإن أخف شيء يُرجِّح الميزان (1). وكان يُسعده أن يُوجد دائهاً مَن يحمل عنه همَّ الاختيار بين الآراء المتناقضة، فراحته تكمُن في الاتباع لا الإبداع (٥).

<sup>(1)</sup> Essais, p 120-121.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p81.

<sup>(3)</sup> Essais, au lecteur, p 7.

<sup>(4)</sup> Tèrence, Essais, p 121, 145.

<sup>(5)</sup> Essais, p 146.

لقد استفاد مونتيني من نقد الشُّكَاك للحواس، واعتبر أن العقل ليس أجدر بالثقة منها؛ فنتائجه مُتناقضةٌ في أحيانٍ كثيرة، وكل مقدِّمةٍ أو دليلٍ عقليَّ ينبني على آخر إلى ما لانهاية. ثم إن أحكامنا على الأشياء وتقييهاتنا لها نسبيةٌ، فلذلك كان تحقيق الموضوعية صعبًا جدًّا ... فهذا -ونحوه - سبق أن نبَّه عليه الارتيابيون، لكن مونتيني أضاف إلى أدلة سكستوس؛ فقد لاحظ مثلًا أن بعض الحيوانات لا تملك بعض الحواس كالرؤية أو السمع، ومع ذلك فهي لا تشعُر بأنها محرومةً منها. تُرى -يقول مونتيني - لماذا لا يكون الإنسان بدوره محرومًا من حاسةٍ ما، خاصَّةً بإدراك أشياءٍ لا يُدركها الآن؛ غير أنه لا يشعُر بفقد هذه الحاسة؟(١)

### ما العمل إذن؟

إن الإنسان عند مونتيني عاجزٌ وحده عن معرفة الحقيقة في قضايا كبيرةٍ، كخلود الروح مثلًا؛ وليس من سبيلٍ إلى معرفتها إلا بالرجوع إلى الله والإيهان.

لم يكن مونتيني رجل دين، ولا مُهتًا بالأديان ومشكلاتها؛ بل كان فيلسوفًا ارتيابيًا قرأ للقدماء ودرس ثورات عصره وتأمَّل في نفسه. كلَّ ذلك أفقده الثقة في قُدرة العقل على إدراك المطلق؛ فسقط في حِضن الإيهان في هدوء واعتدال وبساطة؛ لأن روح الشَّكِيَّة تُعَلِّم التواضُع وتجنَّب صاحبها الغرور العقلي. لهذا قليلًا ما يتحول الشكي إلى مؤمن يفور حماسًا وحركةً. بل إلى مؤمن هادئ سمته الاستسلام والقبول... مثل مونتيني.

# رابعا؛ المذهب الاسمي

قبل مونتيني -وبعده- كانت الفلسفة الاسمية تُعتبر من فلسفات حدود العقل. وقد اهتمَّ الفكر المعاصر بهذا المذهب، الذي يُنسب عادةً إلى أوكام في القرن الرابع

<sup>(1)</sup> Le scepticisme philosophique, p 78.

عشر؛ ويقع -من الناحية الإبستمية (١٠) - بين الفلسفة والمنطق. والسؤال الأساس في الاسمية هو التالى:

حين نُشير إلى مجموعة من الأشخاص، لكل واحد على حدة، فنقول هذا إنسان، وذلك إنسانٌ آخر، فهل للشيء المشترك بينهما وجودٌ حقيقيٌّ أم لا؟ أي هل يُوجَد المعنى الجامع مُستقلًا؟

واقعيًا، الجواب هو نعم؛ فالإنسانية شيءٌ واقعيٌّ. أما الاسمية فتعتبر أنه لا وجود لهذا المشترك، بل للأفراد فقط. ولذلك فالعبارات العامة -أو الكليات الدالة على الأنواع والأجناس- ألفاظ فقط، وليس لمدلولاتها طابع الواقعية. وذلك مثل كلهات: الإنسان والحيوان والوجود. وهذه الألفاظ تستخدّم باعتبارها رموزًا للأشياء وعلامات عليها، وليس لها -خارج التصور الذهني- وجودٌ حقيقيٌّ. بعكس العبارات المتعلقة بالأفراد، فهي تدلُّ على أمور واقعيَّة؛ لأنه يمكن إدراك الأفراد هنا بطريق الحواس. ولهذا يُمكن ملاحظة أن هذا الحائط الأبيض يُشبه حائطًا آخر له اللون نفسه، لكن هذا التشابه لا ينطوي على نوع من «البياض المجرَّد» ليكون مُشتركًا بينها(٢).

ولما قرر أوكام أن الكليات لا تُوجَد في الواقع، ولا في الأشياء نفسها؛ بل هي تصوراتٌ ذهنيةٌ أنشأها العقل الإنسانيُّ، انتهى إلى إبطال الميتافيزيقيا التقليدية في دعواها الوصول إلى حقائق الأمور. ولذلك ذهب إلى أن القضايا

<sup>(</sup>١) مصطلح الإبستمية نسبة إلى كلمة إبستمولوجيا، وهو حقل يهتم بأصول المعرفة البشرية ومناهجها ومشكلاتها الفلسفية؛ فهو نظرية المعرفة. ويتقاطع هذا المجال مع مجال آخر هو تاريخ العلم.

<sup>(</sup>٢) راجع:

<sup>-</sup> الفكر الإسلامي الحديث ، ص ٢٩٣ بعدها.

<sup>-</sup> تاريخُ الفُلسفة الْأوربية في العصر الوسيط، ليوسف كرم، ص ٢٠٨ إلى ٢١٦.

<sup>-</sup> مقال الاسمية بالموسوعة:

<sup>-</sup> Article nominalisme, in Encyclopaedia Universalis, 16/412-413.

الدِّينيَّة -كالألوهية- لا تثبُّت بالبحث العقلي الجدلي، فمجالها هو الإيهان والدين (١٠).

# خامسا؛ ديكارت والانطلاق من الشك:

أما ديكارت فقد تبيَّن له كثرةُ الآراء البشريَّة الخاطئة، وكيف أنه لا يمكننا أن نثق في الحواس الداخلية والخارجية في كل ما تترجمه لنا من مواضيع الوجود. واهتمَّ ديكارت -خصوصًا- بحالة اشتباه المنام باليقظة، وتساءل: لماذا لا يكون ما حولنا مجرد خيال كخيالات الأحلام، فقرَّر أن يراجع كل معلوماته ويبدأ من الشك. ولم يستثن شيمًا، فالرياضيات نفسها يمكن أن تكون فاسدةً، رغم أنها أبعد شيء عن الشك، بحسب الظاهر (٢).

ولإحكام دائرة الشك؛ وضع ديكارت احتمال أن الخالق وضعنا في عالم وهمي لا حقيقة له، ولا وجود فيه لأرض ولا سماء. حتى أجسادنا لا توجد في الواقع، بل كل شيء وضعه هذا الخالق في أوهامنا؛ حتى اعتقدنا فعلًا في تطابُق أذهاننا مع الوجود من حولنا(٢).

بحث ديكارت عن نقطة يقين واحدة مهما كانت ضعيفة - ينطلق منها لاختبار الوجود، فبدأ بدراسة جسمه وتحديد مكوناته، فوجد أنه لا يمكنه الاعتباد عليه؛ لأنه يجوز ألّا تكون للّمس والحركة أيّ حقيقة. لكن -يقول ديكارت- ألا يُعتَبر وجودي أنا يقينيًا؟ وهذه القوة المفترضة التي تريد أن أعيش في عالم وهمي، ألا تفعل

<sup>1)</sup> Le scepticisme philosophique, p 72. راجع أيضًا: الفكر الإسلامي، ص ٢٩٦. وقد لاحظت أن في آراء أوكام ما يشبه بعض مباحث المتكلمين المسلمين في علاقة الذات بالصفات، وفي الحال والمعدوم.

<sup>(2)</sup> Méditations métaphysiques, p 29.31.35.39.41 (ler méditation); p 217 et après. (6éme méditation). وهذا النقد الديكاري للحس يشبه النقد الارتيابي القديم.

<sup>(3)</sup> Méditations métaphysiques, 1er méditation, p 39.45.46.

ذلك معي أنا؟ فأنا إذن موجودٌ. والذي يُوجَد مني هو الفكر، فأنا شيءٌ يفكر؛ إذن فأنا موجودٌ، وكوني أفكر هو اليقين الأول الذي ينبني عليه ما بعده. إن العقل يمكن أن يشك في وجوده هو(١).

ثم يقول ديكارت: وهذا التفكير ينتهي بي أيضًا إلى وجود شيء له كل صفات الكهال والجلال، وهو الله سبحانه، ومن المحال أن يكون من صفات الله المكر والخديعة، فهو -في كهاله المطلق- يتنزه عن ذلك. بهذا أُدرك أن الله حين رزقني هذه القوة المفكرة لم يهب لي شيئًا يوقعني في الخطأ، أو يوهمني وجود ما لا حقيقة له(٢).

لقد كان اكتشاف العقل لنفسه هو الأساس الذي انطلق منه ديكارت لإثبات العالم؛ ولهذا لا غرابة أن تكون له -في فلسفته كلها- الكلمة العليا والأخيرة. ولا يعني هذا أن الحواس غير جديرة بالثقة، فصوابها أكثر من خطئها؛ لكن المقصود أن العقل هو الضابط لما تراه الحواس والمميز بين الصواب والخطأ فيها. يقول ديكارت: حين أطل من النافذة وأرى -من على- أناسًا في الشارع؛ أقول إنهم بشرٌ، في حين أنني لم أشاهد غير القبعات والثياب. مَنِ الذي يؤكّد لي أنهم ليسوا بأشخاص آليين؛ عجرد آلات؟ إنه العقل لا الحس؛ فملكة الحكم هي التي تعينني على فهم ما تراه العين الذي يُبصر ويرى -عند ديكارت- هو العقل، حتى لو تعلق الأمر بالأجسام المتحيزة؛ ولذلك فهو أقدر على الرؤية داخل نفسه أيضًا(٤٠).

وقد اعتبر ديكارت أن مَلكة الحكم والفهم -التي رزقنا بها الله تعالى - لا تخطئ، إذا استُعمِلت بمنهج صحيح. لكن ليس للإنسان مثل الكمال الإلهي في الصفات، فهو يخطئ، وليست ملكته العقلية في أقصى درجات الكمال. ثم لا يلبث ديكارت أن يجعل من الإرادة البشرية المصدر الأكبر للخطأ، فإذا كان الإنسان عقلًا وإرادة،

<sup>(1)</sup> Méditations métaphysiques, 1er méditation, p 49 à 59, et 2 ème méditation.

<sup>(2)</sup> Méditations métaphysiques, 4ème méditation, p145.

<sup>(3)</sup> Méditations métaphysiques. Ler méditation, p 75; et 6ème méditation p 255, 257.

<sup>(4)</sup> Méditations métaphysiques. 2ème méditation, p 81.

فإن مجال هذه أوسع، وهي بطبيعتها مُتقلبةٌ ومتفلتةٌ (١)، أما العقل -إذا أحسن استخدامه- فإنه ينتج المعرفة بشكلِ آليَّ تقريبًا .(٢)

الفرق بين الشَّكِّيَّة القديمة والشك الديكاري:

ورغم أن الديكارتية تنطلق من الشك وتبدأ به، إلا أنها -في العُمق- تختلف اختلافًا جوهريًّا عن الشَّكِّيَّة القديمة. وذلك من وجهين أساسيين:

الأول: أن الشك –عند الارتيابيين– لا يشمل روح الإنسان وجميع قدراته، ونادرًا ما وضع هؤلاء العالم الخارجي نفسه موضع الشك، بل إن ديكارت هو مَن فعل ذلك لاحقًا؛ فكان الشك عنده شاملًا وعامًّا يمَس كل شيءٍ. لذا فإن الشاك يجد سعادته وطمأنينة نفسه في هدوء الشك ووقف الحكم(٣).

الثاني: أن الشك اليوناني القديم هو موقف نهائي من المعرفة، إذ من طبيعة العقل نفسه عجزه عن الإدراك. أما الشك الديكاري فلم يكن تو قفاً أملاه الوعي بحدود العقل وقصوره عن بلوغ الحقائق؛ بل كان مرحلة تهدف إلى تصفية العقل من الأوهام والأخطاء، وتوجيهه الوجهة الصواب. فللارتياب هنا دورٌ محدّدٌ يتمثل في تحريرنا من المواقف المسبقة، وفصل العقل عن الحواس. ولذلك كان هذا الشك شيئًا إيجابيًّا، حيث اعتبره ديكارت - في البداية - الشيء الوحيد الموجود يقينًا، وبهذا أصبح أساسًا لما بعده من المعارف.

هكذا ينتهي الشك -عند ديكارت- بإعادة الاعتبار للعقل، وربها بأكثر مما يستحقه فعلًا. ولكن هذا لم يمنعه من الاعتراف -في آخر كتابه «التأملات»- بضعف الطبيعة البشرية وقصورها بصفةٍ عامَّةٍ (١٠).

<sup>(1)</sup> Méditations métaphysiques. 4ème méditation, p 145.149.163.165.

<sup>(2)</sup> Article Rationalisme, in: Encyclopaedia Universalis, 19/541.

<sup>(3)</sup> Le scepticisme philosophique, p 45. Article scepticisme, 20/677.

<sup>(4)</sup> Méditations métaphysiques, p 259, 261.

# ساوسا؛ هويبي

أثارت فلسفة ديكارت ردودًا مُتضاربةً، وكان منها آراء الفرنسي هويي. ورغم أن اسم هُويِي (أَو أُوِّي) غير معروفِ اليوم لأكثر المثقفين، كها أن كتبه غير متداولة؛ إلا أنه يستحق أن تُفرَد له مكانةٌ خاصَّةٌ في تاريخ الشكية. وهذا بفضل كتابه الذي نُشِر سنة ١٧٢٣م: «بحث فلسفي حول ضعف العقل الإنساني».

وقد استفاد هويي في هذا الموضوع من الشكيين القدماء، ومن آباء الكنيسة وعلمائها، ومن ديكارت، ومن غيرهم . ثم أضاف إلى ذلك تفكيره الخاص.

اعتبر هويي أنه لا سبيل للعقل لإدراك كُنْه الأشياء؛ لأن تعريف أمر ما يكون بالجنس والنوع، والجنس نفسه يحتاج إلى تعريف، وهكذا يتسلسل البحث إلى غير نهاية. والقياس لا ينفع هنا؛ لأنه يدور في حلقة مفرغة. كما أن البداهة ليست معيارًا للحقيقة، خلافًا لما يقوله ديكارت؛ لأنها لا تبدو كذلك لكل واحدٍ. وحتى لو عرفنا حقيقةً ما، لم نستفد من ذلك كبير فائدة؛ لأن الأشياء لا تثبت على حالٍ، بل هي في تغيِّر دائم. ثم إن كل الأشياء ترتبط فيما بينها في سلسلة لا تنتهي، من الأسباب والآثار؛ يستحيل أن نمسك بطرفيها.

إن عجز الإنسان عن معرفة الحقيقة يقينًا، هي صفةٌ ذاتيَّةٌ وأصيلةٌ للنوع البشري، ولهذا انتهى فلاسفةٌ كبارٌ إلى الوقوف عند الشك.

لكن لا بأس في الحياة العملية بالاستناد على الآراء الراجحة أو التي تحتمل الصحة، ومن ثَمَّ كان العلم مشروعًا. إنها في موضوع الألوهية، لا يمكن أن يكتفي الإنسان بالظنون والاحتمالات، فهو بحاجةٍ إلى اليقين، وهذا لا سبيل إليه -في هذه القضية أو نحوها- إلا بالإيهان. ولهذا لا يجب أن تكون الغاية الأسمى للشكية هي

الوصول إلى هذه الطمأنينة السلبية التي قال بها بيرون وأتباعه، بل هي إعداد العقل لتلقي الإيهان والاعتقاد، بعد أن تُنزع منه ثقته الزائدة في نفسه(١).

# سابعا؛ باسكال أوالمعرفة القلبية

رفض باسكال فلسفة معاصره ديكارت، واعتبره حائرًا عديم الجدوى (٢٠). إذ لم يكن باسكال يطمئن إلى دعوى استقلال العقل بالمعرفة، فكان أقرب إلى الشكاك ومونتيني منه إلى ديكارت (٢٠). وقد كان باسكال يكره ادعاء الإحاطة بمبادئ أولى تفسر كل شيء، ولا يشذ عن نطاقها شيء إذ العالم مُعقَّدٌ في تركيبه، ولا يمكن معرفة جزء منه دون استحضار سائر الأجزاء، ودون إدراكه في كليته. ولا يمكن التعويل على العادات؛ لأنها تختلف من عصر لعصر ومن شعب لشعب، ولذلك فهي غير مأمونة في شئون العلم. أما الطبيعة -من الطبع- فهي أيضًا قد تكون عادة، أو أول عادةً٠).

إن آخر مدارج العقل في الترقي هي اعترافه بوجود عددٍ لا نهائيٌ من الأمور الطبيعية التي تتجاوزه، فكيف بشئون ما وراء الطبيعة (٥). لذلك اعتبر باسكال أن فلسفة بيرون على صواب، وأن الناس -قبل المسيح - لم يكونوا على علم بشيءٍ ولا يقين من شيءٍ؛ بل كانت آراؤهم مجرد تحكُماتٍ واختياراتٍ عشوائيَّةٍ (١).

<sup>(</sup>١) لَّما كان كتاب هويي مفقودًا ، حتى بكثير من المكتبات العمومية ناهيك عن الخاصة والتجارية؛ فقد اعتمدت على ملخص وفيردان، له في:

<sup>-</sup> Le scepticisme philosophique, p 98 à 102

<sup>(2)</sup> Blaise Pascal : Pensées nº 78, p 45.

<sup>(3)</sup> Histoire de la philosophie, p 4/159.

<sup>(4)</sup> Histoire de la philosophie, 4/159-160.

<sup>(5)</sup> Pensées, nº 267, p 127.

يمكن ترجمة عنوان كتابه ب «الأفكار»، أو «الخواطر

<sup>(6)</sup> Pensées, nº 432, p 186-187.

إن العقل -عند باسكال- عاجزٌ عن الإجابة على الأسئلة الكبرى التي تخص وجود الإنسان. ولا ينفع العقل حتى في موضوع الألوهية؛ بل يخطئ مَن يَودُ إقناع الناس بوجود الله سبحانه عن طريق التأمل في الطبيعة والكون ومظاهر النظام والإبداع فيها، فهذا الطريق -يقول باسكال- لا ينجح مع المنكرين بهذه الأدلة «الضعيفة»(۱). فوجود الخالق أو عدم وجوده -سبحانه- ووجود الروح في الجسد أو عدمها، وكون العالم مخلوقًا أو لا ... كل هذا لا يفهمه العقل المحض، فهذه الاحتالات متساويةٌ عنده (۲).

إن باسكال يرفض الاستدلال العقلي على قضايا الإيهان، فوَحده القلبُ المقبل على الله بكل صدق وإخلاص هو الذي يصل إليه (٣). وقد اشتهرت عن باسكال قولته: للقلب أسبابه التي لا يدرك العقل منها شيئًا (٤). فالقلب هو مَن يشعر بالله تعالى لا العقل، وهذا هو الإيهان؛ أن تجد الخالق بقلبك لا عقلك (٥).

لكن إذا كان باسكال يجعل من الوحي الإلهي المصدر الوحيد لمعرفة مصير الإنسان وغاية وجوده، فإنه في غير ذلك من الأسئلة يحيل على العلم والتجربة (١٠)، وقد كان هو نفسه رياضيًّا وفيزيائيًّا ممتازًا.

<sup>(1)</sup> Pensées, nº 242, p116-117.

<sup>(2)</sup> Pensées, nº 230, p 108.

<sup>(3)</sup> Pensées, nº 242, p 118.

<sup>(4)</sup> Pensées, nº 277, p 129,

المقولة في أصلها الفرنسي جميلة، ولا يمكن ترجمة جمالها بدقةٍ، لأن كلمة «Raison» الأولى تعني السبب، والثانية تعنى العقل أو القوة المفكرة:

<sup>-</sup> Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas .

ويمكن ترجمة الجملة إلي: للقلب منطقه الذي لا يفقه العقل منه شيئًا.

<sup>(5)</sup> Pensées, nº 278, p 129.

<sup>(6)</sup> Le scepticisme philosophique, p 96-97.

# ثامنا؛ لوك: تقدم جديد في فلسفة العقل

يُعتبر كتاب الفيلسوف الإنجليزي جون لوك «حول الفهم البشري»؛ دراسةً محوريةً في الفكر الغربي، بيَّنت حدود العقل الإنساني في تعامله مع الوجود، وعجزه عن معرفة الأسباب الحقيقية لقضايا عديدة (١٠).

وقد صرح لوك، في مقدمة كتابه هذا؛ بأن غايته من وضعه هي دراسة العقل الإنساني لمعرفة ما يصلح له وما لا يصلح، وإدراك حدوده والمجال الذي لا يمكن له فهمه؛ توفيرًا للجهد الإنساني وإعمالًا للعقل في الميدان الذي يناسبه (٢٠).

بدأ لوك بإبطال نظرية ديكارت في وجود ما يسمى بـ «الأفكار الفطرية»، أي التي تُولَد مع الإنسان؛ فهي قَبْلِية «المذهب الغريزي» (٢). فجميع أفكارنا تعود إلى أحد مصدرين: الحس وتجاربه، ثم الفكر؛ أي عمليات العقل الداخلية التي تستند إلى المعطيات الحسية، ثم تصنع منها معلومات أخرى مستقلة عن الحس؛ مثل: الشك، والاعتقاد، والإرادة. فالفكر -إذن- هو وعي الروح بعملياتها المختلفة وكيفياتها. وليس للعقل مصدرٌ ثالثٌ(،).

ويمكن أن نلاحظ أن المعرفة الإنسانية -في كُليتها- تنتهي إلى الحس. وهنا يطرح لوك سؤالًا: إذا كنَّا نملك -بحسب الرأي الشائع- خمس حواس، وإذا لم يكن شيءٌ يمنع من إمكان أن تكون لمخلوقٍ ما أقل من هذا العدد أو أكثر؛ تُرى كيف يكون حال الإدراك في هذه الحالة، من الزيادة أو النقصان؟!(٥)

<sup>(1)</sup> Histoire de la philosophie,4/336-337.

توفي لوك سنة ٤٠٧٠، فهو من أهل القرن ال١٧.

<sup>(2)</sup> Essai philosophique concernant l'Entendement Humain, p 36 à 41.

<sup>(3)</sup> Essai philosophique, p 45.

<sup>(4)</sup> Ibid, p 49 à 51.

<sup>(5)</sup> Ibid, p 57.

إن العقل الإنساني أسيرٌ لمصدريه: الحِس والفكر. وأصل الفكر هو الحس؛ لذلك فحدُّ المعرفة هو الحس نفسه.

ثم يقسِّم لوك الأفكار إلى نوعين: الأول هو الأفكار البسيطة، وهي الأفكار الواضحة والمتميزة نوعًا ما، والتي لا يمكن تجزئتها إلى أقسامٍ أصغر. والثاني هو ما يتركَّب من هذه الأفكار البسيطة. (١)

وليس للعقل أيُّ دورٍ في إنشاء هذا النوع من الأفكار، فدوره هنا سلبيٌّ يقتصر على التلقِّي والاستقبال. ولا يستطيع العقل -مها بلغ من السموِّ والدِّقَة - أن ينشئ فكرةً بسيطةً جديدةً لا تأتي من أحد مصدرين: الحس أو الفكر. ويمثِّل لوك لهذا؛ فيقول: كما أننا لا نستطيع إبداع مادةٍ جديدةٍ من عدم، ولا تدمير أخرى قائمةً تدميرًا تامًّا، بل نملك فقط التفكيك والتركيب؛ كذلك لا نستطيع إبداع أفكار بسيطةٍ جديدةٍ، ولا إعدام تلك التي يتلقاها العقل(").

وقد حلَّل لوك مداخل الأفكار البسيطة الأساسية إلى العقل، وحصرها في: الحس الواحد، وأكثر من حسَّ، والفكر وحده، والفكر والحس معًا. فتكلَّم على هذه الأنواع مبينًا طبيعتها وكيف ينبثق عنها غيرها(٣).

وهذه الأفكار البسيطة هي بمثابة حدود لمعارفنا، فنحن نجهل الطبيعة الحقيقيَّة للأشياء؛ إذ العقل قادرٌ على تصوُّر فكرة بسيطة -حتى السلبية - ولو كان يجهل أصلها أو سببها، تمامًا كالرَّسام الذي يعرف الألوان دون شيء آخر عن طبيعتها العميقة. لهذا يصحُّ أن نقول بأن إنسانًا ما يرى الظلام الحالك؛ ما دامت هذه الفكرة واضحة ومتميزةً (1).

<sup>(1)</sup> Ibid, p 55, 129.

<sup>(2)</sup> Ibid, p 53 à 56.

<sup>(3)</sup> Ibid, p 58.

<sup>(4)</sup> Ibid, p 76-77-78.

وقد توصَّل لوك إلى هذه القضية -أعني جهلنا بكُنْه الأشياء- بناءً على دراسته لفكرت الخصائص والجواهر، فالخصائص نوعان(١):

أ-خصائص أولية وأصلية، وعلامتها أن نجدها في كل جزء من أجزاء المادة أو مستوى من مستوياتها؛ كالامتداد، والعدد، والحركة أو السكون، والصلابة، والشكل أو الصورة.

ب-خصائص ثانوية، وهي عبارةٌ عن قدرات المادة على إحداث آثارٍ معيَّنة بشيءٍ آخر؛ فهي إمكانيات تكون نتيجة تراكيب متنوعةٍ للخصائص الأصلية.

إن الخصائص الأولى حقيقية ، وأفكارنا تُعبِّر عنها فعلًا، فهي انعكاسٌ صادقٌ لها. أي إن هذه الخصائص تنتمي للأشياء حقيقة . ثم إننا نظن أننا نعبِّر أيضًا بالخصائص الثانوية عن الأفكار الداخلية ، التي تُعبِّر بدورها عن الأشياء في الخارج . وهذا حند لوك لا يصحُّ ، بل هذه الخصائص الثانية غير حقيقيّة ؛ فهي ذاتيّةٌ للإنسان كشعوره بالألم وليس طعام المن مثلا – إذا ضرَّنا في المعدة هو ما يحمل الألم، فهو له خصيصة ؛ إنها هو إحساسنا به بحسب طريقة استعماله، تمامًا كما أن البياض والنعومة لا يُوجدان فعليًا في هذا المَنِّ " .

وأخيرًا يقول لوك: ربها استطعنا حصر الأفكار الأصلية التي عنها تنبثق جميع أفكارنا الأخرى في هذه؛ الامتداد، والصلابة، وقابلية الحركة والتحريك، وقابلية التحسس، والوجود، والمدة، والعدد (٢).

وهناك مفهومٌ آخر رفضه لوك، واعتبره مجرد فكرةٍ ركَّبها العقل من أفكاره البسيطة حول الخصائص الأولية والثانية. ألا وهو: الجوهر. ولذلك يثير في نفوسنا -حين نذكره- أفكار الخصائص أو الأعراض، ولا نعرف معنى الجوهر في حدِّذاته.

<sup>(1)</sup> Essai philosophique, p 79 à 84.

<sup>(2)</sup> lbid, p 84 à 91.

<sup>(3)</sup> Ibid, p 144 à 146.

وحتى إذا عرَّفناه بالصلابة والامتداد، لم نستفد شيئًا، وبقي المفهوم غامضًا ونسبيًّا. ولذلك أحيانًا تكون العلاقات بين الأشياء أوضح من الأشياء ذاتها(١).

ويمتد الغموض أيضًا إلى مفهوم النوع؛ إذ نحن نركّب الأفكار البسيطة للجواهر لكي نصل إلى أفكار النوع. ثم نقول: خصائص هذا النوع أو ذاك هي الامتداد، والحركة، والقابلية للتأثير، ونحو ذلك. ويستمر الشيء في نفسه مجهولًا (٢٠٠٠). لذلك نحن لا نجهل ما هي المروح بأكثر مما نجهل ما هي المادة أو الجسم. فكلا الأمرين غامضٌ. ولا ينبغي نفي الأول لهذا السبب، ما دُمنا لم ننف الثاني أيضًا (٣٠).

ومن الطبيعي -بعد هذا البحث في مفاهيم الخصائص والجوهر والنوع - أن ينتهي لوك إلى طرح مشكل اللغة، وهو ما خصص له الكتاب الثالث (حول الكلمات) من دراسته. فبيَّن قصور اللغة عن استيعاب الواقع، وأنها لا تترجم الوجود بقدر ما هي نظامٌ للرموز والعلامات. ولذلك ليس بإمكاننا تعريف الأفكار البسيطة، بل تسميتها فقط. وهذه مشكلة الحد. يعتبر ولوك أنه لا يكفي أن تطلق اسمًا على شيء ما، ثم تضعه في خانته بين الأجناس والأنواع؛ لتعتبر أنك قد أدركت حقيقته (٤).

ثم وجد لوك أنه من غير الممكن إقصاء الدِّين من دائرة مصادر المعرفة البشرية؛ لكن يبقى للنظر مجالٌ في كيفية ترتيبه فيها. وهذا ما خصص له عددًا من فصول الكتاب الرابع: في المعرفة. إذ من المهم جدًّا -عند لوك- أن نعرف حدود كلَّ من العقل والإيان؛ لإنقاذهما معًا.

<sup>(1)</sup> Ibid, p 148-149,161.

<sup>(2)</sup> Ibid, p 149-150.

<sup>(3)</sup> Ibid, p 154.

<sup>(4)</sup> Ibid, p 165 à 169.

<sup>-</sup> وانظر تفصيلاً أكثر في مبحث «اللغة والوجود»، في كتابي هذا.

وقد لاحظ هذا الفيلسوف في البداية أن الوحي الإلهي لا يحدثنا أبدًا عن أمر لا نملك عنه أي فكرة ولا أدنى معرفة؛ أي لا يخاطبنا بها يتسامى تمامًا عن العقل المدرك. لذلك يقرر لوك أنه لا يمكن أن نعترف بأن من هذا الوحي ما يناقض العقل بوضوح، فالمستحيل عقلًا ليس منه، بل إن العقل هو أداتنا لفهم الوحي. وذلك لأن الكهال الإلهي يقتضي أن يوافق الوحي العقل اليقيني؛ لأن العقل أيضًا من خلق الله تعالى، ومحال أن يُوحي إلينا الرب بها يُناقض ما خلق. فالعقل وحيٌ طبيعيٌ، والوحى عقلٌ طبيعيٌ، ولا بد منها معًا(١).

لكن تُوجَد أمورٌ كثيرةٌ لا نعرف عنها شيئًا، أو ما نعرفه منها قليلٌ وغامضٌ، وبعضها يتعلق بأحداثٍ مرَّت في غابر الزمان، أو هي آتيةٌ في المستقبل. من هذا مثلًا عقيدة بعث الأموات في الآخرة. فالواجب في هذه الشئون وأمثالها هو الإيان؛ فهذا نطاق الوحي ومجاله، ولذلك نرجع فيه إليه. ولذلك ، فإن الوحي يُقدَّم على العقل في الأمور المحتملة أو الممكنة، حتى إننا نقدِّم الاحتمال الأضعف عقلًا إذا قرره الوحى، على الاحتمال الأقوى (٢٠).

إن لوك يحاول التوفيق بين العقل والوحي، لكنه -إلى حدِّ ما، لا مطلقًا- يقدم الأول على الثاني. وهو بصفة عامَّة يعتبر أنه لا يجدر بنا إقصاء العقل تمامًا من مجال الدين، وإلا سقطنا في التعصُّب وأنواع من الاعتقادات أو المهارسات الشاذة. وذلك حال الذي يأكل خبرًا ويعتقد أنه لحمٌ بشريٌّ؛ بحسب عقيدة بعض المسيحيين التي تُعرَف ب «تحول القربان» (٣).

<sup>(1)</sup> Essai philosophique, p 174 et après.

<sup>-</sup> لأبي حامد الغزاليُّ كلامٌ يشبه كثيرًا هذا الذي ذكره لوك، وذلك في عددٍ من كتبه مثل: إحياء علوم الدين ٣/ ١٩. الاقتصاد في الاعتقاد، ص ٣-٤، ١٣٢- ١٣٣. ويمكن عقد مقارنةٍ بين هذين الفيلسوفين، كما عُقدت بين الغزالي من جهةٍ، وكلَّ من ديفيد هيوم وديكارت من جهةٍ أخرى.

<sup>(2)</sup> Ibid, p 183-184.

<sup>(3)</sup> Ibid, p 187,216.

وينفعنا العقل في أمر آخر؛ وهو تقييم مصدر المعرفة الدِّينيَّة، وهل هو وحيٌ فعلًا أم لا؟ فالعقل هو الذي يحدِّد ما إذا كانت هذه المعارف من الله تعالى أم لا. ولهذا أنكر لوك أن يكون التصوف مصدرًا معرفيًّا، وهو يعني به تلقي الإنسان للمعرفة من السهاء مباشرةً. وسبب اعتقاد البعض في تمتعهم بهذه المعرفة هو الغرور والرغبة في التميز عن سائر الناس. وذلك لأن السؤال الأساس هنا هو: كيف أُدرِك أن ما أتلقاه مصدره إلهى؟(١)

وقد ختم لوك كتابه بفصل خصصه لأسباب الخطأ في العلوم. وهذا البحث هو في الواقع أقرب إلى علم اجتماع المعرفة منه إلى نظرية المعرفة؛ لأنه يتحدث عن أسباب لا تتعلق بمنهاج العلم في حدِّ ذاته، بقدر ما تتعلق بظروف المعرفة من النواحي النفسية والاجتماعية. فليس لدي أكثر الناس وقت يسمح لهم بالبحث، بل أحيانا لا يود الإنسان أن يكتشف ما يخالف معتقداته، ولذلك فنحن نؤمن بسهولة أكبر في الأشياء التي نحبها ونميل إليها. ثم هناك الضغوط والحدود والممنوعات من كل نوع، والتي تفرض علينا اتباع السائد، ناهيك عن آثار العادة والتربية والمحيط العائلي. ويخلص لوك أخيرًا إلى أنه من الصعب جدًّا أن يكون العقل موضوعيًّا تمامًا وعلى الدَّوام (٢٠).

## تاسعا؛ فلاسفة الأنوار

ورث الجدل الفلسفي في القرن الثامن عشر مشكلة الرؤية أو الإحساس بالعالم الخارجي عن القرن السابق عليه؛ حيث اهتمَّت فلسفات ديكارت وبركلي وهيوم، وغيرهم؛ بهذه المشكلة (٣٠).

<sup>(1)</sup> Essai philosophique, p 188 et après.

<sup>(2)</sup> Ibid, p 205 et après.

<sup>(3)</sup> Article: Scepticisme, 20/678.

وقد اهتم فلاسفة الأنوار بهذا الموضوع، و بقضية أصل المعرفة بصفة عامَّةٍ؛ لكن ضمن إطارٍ يُقصي الميتافيزيقيا من دائرة بحثه. ولذلك تعتبر فلسفة الأنوار – من الناحية النظرية – فلسفة معرفة (١).

لكن موقف التنويريين الفرنسيين من العقل، وقدراته وحدوده؛ موقف مزدوج، بل ربها كان متناقضًا. فقد استعان هؤلاء بالارتيابية القديمة ورددوا حججها ونظراتها، وذلك ضمن صراعهم مع الفلسفات الميتافيزيقية التقليدية، بها فيها الأنساق الكبرى للقرن السابع عشر. فبينوا بدورهم عجز العقل عن فهم كثير من أسرار الوجود، ومنها –عند فولتير – طبيعة الروح ومكونات المادة، و–عند ديدرو – مشكلة الحرية والقدر. لكن التنويريين في قضايا أخرى، فكرية واجتهاعية وأخلاقية وسياسية؛ يثقون في العقل ثقة مطلقة، فيُعلُون من شأنه ويرفعونه إلى رُتبة المطلق. وهم يستخدمون هذا العقل سلاحًا ضد المعتقدات الدينية –أو بعضها التي يعتبرونها خرافة وطيرة، وهذا يخالف الشَّكيَّة المعروفة؛ والتي لا تنفي الدين، كما لا تثبته ".

فكأن العقل -بين يدي فلاسفة الأنوار- عقلان: عقلٌ محدودٌ إذا تعلق الأمر بالفلسفات الميتافيزيقية، وآخر مُطلق حين يتعلق الخلاف بالكنيسة وما تدين به.

وبالنسبة لفولتير؛ تعتبر روايته الفلسفية «الساذج» خير ما يكشف عن إحساسه بأزمة العقل تجاه كثير من أسئلة الحياة. لقد أراد هذا المفكر أن يتهكم بنظرية الألماني ليبنتز بأن عالمنا أفضل العوالم المكنة، فتخيل قصة الخادم الساذج الذي يعتقد بأن كل شيء يسير على ما يُرام. لكن أحداث الحياة وتقلباتها التي لا تنتهي ما لبثت أن رمت به بثيسًا في إستانبول؛ حيث يسأل درويشًا تركيًا عن أصل الشر، فيوصيه

<sup>(1)</sup> Article: Philosophie des Lumières, 14/75.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p 104, 129 à 133.

بالصَّمت، وينصحه بأن يعمل ويعمل، دون أن يفكر؛ فهذا وحده ما يجعل الحياة محتملة. وبذلك تنتهي الرواية (١٠). إن فولتير في روايته هذه -ربها من غير قصدٍ - قد سخر من العقل وضعفه أكثر مما سخر من فلسفة ليبنتز. فهذا هو الانطباع الذي يخرج به قارئ الرواية.

أما ديدرو فقد تخيل حوارًا مطولًا بين الخادم جاك، الجبري الذي لا يبالي بشيء؛ والمؤمن بأن قدرًا غامضًا يُهيمن على الكون، وبين سيده الذي يعتقد أنه يتحكم جيدًا في مصيره. وتتخلل هذا الحوار أحداثٌ كثيرةٌ وحكاياتٌ صغيرةٌ، لكنه -بالأساس-حوارٌ فلسفيٌ في قالبٍ قصصيٍّ مُبسطٍ.

والملاحظة البارزة لقارئ هذه «الرواية» هي أنها تكشف عن مبلغ اضطراب ديدرو تجاه مشكلة الحرية والعليّة، وغيرها من قضايا الوجود الإنساني. فهو واع بتعقُّدها وغير قادر على حلِّها، ولذلك كانت الرواية اعترافًا فعليًّا بقصور العقل في مواجهته لإشكالاتٍ فوق طاقته. وبهذا لا تختلف نهاية رواية «جاك الجبري» عن نهاية «الساذج». (۲)

# عاشرا؛ هيوم يدشن الشكية الحديثة

إذا كان الشك عند ديكارت مُنطلقًا مؤقتًا فقط ينتهي بتثبيت الحقيقة، فإنه غَدَا مع هيوم واقعًا قائبًا لا حلَّ له.

لقد درس هذا الفيلسوف الاسكتلندي طبيعة الإدراك الإنساني، فوجده على نوعين: الأفكار، والانطباعات، والأولى نسخ لاحقةٌ للثانية؛ لذلك فهي أضعف.

<sup>(1)</sup> Voltaire: Candide, ou l'optimisme.

<sup>(2)</sup> Denis Diderot: Jacques le fataliste. الجدير بالذكر أن هذين العملين- لكلِّ من فولتير وديدرو- يندرجان ضمن ما يُطلِق عليه النُّقَّاد: الرواية -أو القصة-الفلسفية.

وهذه جميعًا مصدرها مشتركٌ هو الحس والتجارب، وأشد أفكارنا تجريدًا تأتي عن طريق التجربة الحسية. ويعني هيوم بالحواس: الخمسة المعروفة ويسميها حواسً خارجية، وأنواع التفكير في عمليات العقل، وهي الحواس الداخلية (١٠).

أما مواضيع هذه الإدراكات؛ فقسمان:

أ- الروابط والعلاقات بين الأفكار، ومن هذا الباب قضايا العقل؛ كالرياضيات. ب- الأحداث والوقائع، وهذه مصدرها التجربة لا العقل(٢).

هنا تساءل هيوم عن العلاقة السببية وموقعها من أقسام الإدراك البشري، فلاحظ أنه ليس في العقل ما يُجوِّز أو ينفي هذه العلاقة أو تلك، فنحن لو شاهدنا -لأول مرَّةٍ - كرة تلتقي بأخرى وتدفعها؛ لا نكون قادرين على تصور علاقة السبب بالأثر بينها، بل وحده تكرار هذه التجربة الذي يعلمنا ذلك. في حين بإمكاننا استخلاص كل الخصائص الهندسية من دائرةٍ واحدةٍ دون الحاجة إلى فحص عددٍ كبيرٍ منها. وتفسير هذا الفرق أن مصدر المعرفة الأولى هو العادة والتجربة، ومصدر الثانية هو العقل. ولذلك فالعلاقة السببية عادية لا عقلية (٣).

لكن من طبيعة الإنسان أن يعتقد أن الظواهر التي اعتادها ضرورية الوقوع، ومن ثُمَّ فهي عقليَّةٌ. وهذا فِعلُ العادة؛ فهي تستر جهلنا الطبيعي بحقائق الأمور (١٠). ولذلك لا يثق هيوم كثيرًا في العقل، إذ توجد تناقُضات كثيرة -حتى في العلوم وهي «تعلم العقل أن يحذر من نفسه ومن الميدان الذي يسير فيه. إن العقل يرى النور الكامل الذي يُضيء بعض الأمكنة، لكن هذا النور يتجاور مع الظلمة الأشد عتمةً. وبينها تجد العقل مُرتبكًا ومفتونًا، بحيث لا يستطيع أن يقرِّر شيئًا ما بيقين

<sup>(1)</sup> Enquête sur l'entendement humain, section II, p 52 à 57, 108

<sup>(2)</sup> Enquête, p 40.

<sup>(3)</sup> Enquête, p 89, 110...

<sup>(4)</sup> Enquête, p 73-74.

وثقة حول موضوع واحد إلا بمشقة»(١). لكن قدر الإنسان -يقول هيوم- هو أنه مدعوٌ للتفكير والعمل، حتى وهو لا يعرف كيف يُفكِّر ولا يفهم كيف يعمل(٢).

هكذا تؤرق العقل الإنساني ألغازٌ ليس لها حلَّ؛ مثل أصل وجود الشر في العالم، والعلاقة بين الإرادة الإلهية والحرية الإنسانية، واتحاد الروح -هذا الجوهر السامي- بالجسد، وهو مادَّةٌ صلبةٌ. (٢) وربها كان للأشياء أسبابٌ أخرى غير ما نراه في الظاهر، ولهذا لا تجد أحدًا - يُعتدُّ به - يدَّعي معرفة العلة النهائية لحدثٍ ما، ويبدو أن مفاهيم مثل الجاذبية والتناغُم الداخلي وأمثالها، هي أبعد المبادئ عن إمكان تفسير ما حولنا. وبذلك فالطبيعة لا تكشف لنا عن أسر ارها العميقة (١). ويدعو هيوم الفلاسفة الذين يسعون لاستكشاف أسرار الروح والعقل والإرادة، ولا يصلون إلى شيءٍ؛ يدعوهم إلى الاهتمام بمشكلةٍ أبسط، وهي دراسة المادة والأجسام، فلو قدروا على يدعوهم إلى الاهتمام بمشكلةٍ أسرارها؛ جاز لهم الانتقال إلى غيرها (١٠).

### لكن ماذا علينا أن نفعل ؟

إن الشَّكِّيَّة -يقول هيوم- تفيدنا في الجواب عن هذا السؤال؛ فهي تعلِّمنا أن نوجه عقولنا إلى بحث المواضيع القريبة والممكنة، لا القضايا المشكلة البعيدة، كأصل العالم مثلا<sup>(1)</sup>. أي علينا أن نقتصر على دراسة الظواهر، ولا يجوز أن نفترض وجود شيء وراءها. لقد دفع هيوم بمنطق بركلي إلى النهاية، فنفى الروح كما نفى سلفُه المادة. وجذا دشن هيوم ظاهرية مطلقة لا حدود لها(٧).

<sup>(1)</sup> Enquête, p 213.

<sup>(2)</sup> Enquête, p 217.

<sup>(3)</sup> Enquête, p 111, 152-153.

<sup>(4)</sup> Enquête, p 75 à 79.

<sup>(5)</sup> Enquête, p 142.

<sup>(6)</sup> Enquête, p 218-219.

<sup>(7)</sup> Le scepticisme philosophique, p 110-111.

وفي عالم الظواهر تكون التجربة هي الأصل والحكم، وكلَّ شيء في هذا العالم جائز. وحدها التجربة تعلمنا ما هو واقعٌ وما هو غير واقع، من الدائرة اللانهائية للممكنات. إذ لا يستحيل عقلًا أن تُطفئ الحصاةُ الشمس، ولا أن يُسيِّر الإنسانُ الكواكب بمجرَّد رغبته، فكل شيء يمكن أن يكون سببًا لأيِّ شيء (۱). إن المستحيل هو التناقض العقلي فقط (۱). لكن هيوم -البراغماتي- لم يرد الاطراد بمنطقه إلى النهاية، فتوقف في كل شيء تاركًا حكمه مُعلقًا، إذ فلسفته لا تسعى إلى إثبات استحالة المعرفة، بقدر ما تسعي إلى بيان حدودها وجالاتها (۱).

وهنا سؤالٌ: كيف لنا أن نميّز القضايا القريبة منا والتي يجب أن نخصها بالدراسة، من القضايا البعيدة والعلل الأولى التي يعجز العقل عن حلِّ إشكالاتها؟ لقد اختار هيوم أن يختم كتابه بالجواب عن هذا السؤال؛ فجعل مقياس العلوم التي ينبغي دراستها هو قابليتها للحساب، فكل ما هو كميٌّ ذو عددٍ؛ يُدرَس. وما لا يخضع للحساب الكمي يُقصى من دائرة الاهتهام، بل حقه أن يحرق بالنار. بهذا الطريق تحذف الميتافيزيقيا السكولائية (المدرسية) مثلًا من العلوم المشروعة(1).

إن هذه النظرة إلى المعرفة من أهم خصائص الفكر الغربي. فقد أصبح العلم- في ظل الحضارة الحديثة - علمًا كميًّا، أقصى الكيف من داثرة درسه. وبهذا مهَّد هيوم الطريق لأوجست كونت وفلسفته الوضعية، وفي الوقت نفسه استفز الألماني كانط الذي كانت فلسفته - إلى حدٍّ كبير - ردَّ فعل لآراء هيوم.

<sup>(1)</sup> Enquête, p 40, 221.

<sup>(2)</sup> Enquête, p 40, 81.

<sup>(3)</sup> Le scepticisme philosophique, p 115.

<sup>(4)</sup> Enquête, p 222.

## حادي عشر؛ الوضعية والبراغياتية

كان هذان المذهبان الفلسفيان -إلى حدِّ كبير- عبارةً عن محاولة تجاوز مشكلة صعوبة إدراك الحقائق -أو استحالته- بالعقل. لذلك دعت الوضعية إلى عدم الاعتداد إلا بالأشياء التي تقع تحت الحواس. وكلُّ قضيةٍ ليس موضوعها حدثًا عددًا، ولا تتكلم عن حدثٍ ما؛ فهي عند أوجست كونت -مؤسس المدرسة- مُقصاةٌ من دائرة البحث العلمي(١٠). لذلك لا يهتم كونت إلا بالوقائع، بغرض اكتشاف علاقاتٍ ثابتةٍ في بعضها مع بعضٍ. فلا وجود لعلم يصل بنا إلى أسس الأشياء، أي نوعٍ من «علم العلوم». ولذلك رفض كونت البحث المنطقي الخالص(١٠).

لقد تراجعت الوضعية عن محاولة اكتشاف الأسباب البعيدة والحقيقية للأشياء، وصرَّح هكسلي (المتوفى سنة ١٨٩٥م) بأننا لا نعرف شيئًا، وسوف لن نعرف شيئًا أيضًا.

وفي هذا الجانب تلتقي الوضعية مع الشكية؛ في تقرير عدم قدرة الإنسان على فهم الأشياء في ذاتها، ولذا اقتصر الوضعيون على دراسة العلاقات القائمة بينها. ثم ينتهي التشابُه بين المذهبين هنا؛ لأن الوضعية تكون دوغهاطيقية بنفيها لأي عالم آخر غير المادي الملموس، وبثقتها المتطرفة في العلم وإمكانياته. وهذا بعيدٌ عن التوقُف الارتيابي العام (٣).

أما البراغماتية فهي -إلى حدَّ كبير- جوابٌ آخر لسؤال حدود العقل؛ فهي -أيضًا- تريد أن تتجاوز الجدل الفلسفي عن ماهية الحقيقة، فاعتبرت أن أمرًا ما يُعدُّ حقيقة إذا كان يؤدي فعلًا إلى الآثار التي نتظرها منه. وهذا الموقف أملته صعوبة

<sup>(1)</sup> Article: Positivisme, In: Encyclopaedia Universalis, 18/804.

<sup>(2)</sup> Article: Positivisme, 18/804-806.

<sup>(3)</sup> Le scepticisme philosophique, p 138.

تحديد ما هي الحقيقة أو ما هو الواقع، فهو يندرج في سياق تراجع الفلسفة عن ادّعاء الوصول إلى الحقائق، والاعتراف بأن هذا يتجاوز عقولنا(١٠).

ولذلك يمكن أن نفهم لماذا دافع جيمس عن التجربة الروحانية كالتصوف، بل حتى عن الروحية الحديثة أو استحضار الأرواح. فها دامت هذه الأمور تحقق هدفًا وتملأ فراغًا في الإنسان؛ فهي حقيقةٌ (١).

إن ظهور كلًا من الوضعية والبراغماتية في آخر القرن التاسع عشر؛ يشكل تطورًا طبيعيًّا في تاريخ التفكير الغربي حول العقل، لأن فلسفات هيوم وكانط -بالخصوص- حوَّلت الشك في إمكان إدراك كُنْه الأشياء إلى يقين مستقرَّ، فكان من المتوقع ظهور آراء تقترح على العقل مجالات أخرى للبحث والتفهَّم غير ما فُقد فيه الأمل.

# ثاني عشر؛ كانط والفلسفة النقرية

الكانطية من أهم فلسفات حدود العقل في الفكر الغربي، إن لم تكن أهمها على الإطلاق؛ فهي تُقرَّر هذه الحدود وتبحث فيها وتُعَلِّلها.

لكن النقد الكبير الذي وجَّهه كانط للعقل لا يمنع من اعتبار الفلسفة الكانطية عقلانية، ما دامت تبحث في طبيعة العقل وحدوده وأشكال اشتغاله (٣).

#### ١ - نظرية المعرفة الكانطية:

تبدأ كل معرفةٍ بشريَّةٍ عند كانط بالحدوس الحسية، ثم تنتقل منها إلى المفاهيم أو التصورات الذهنية، لكي تصل في النهاية إلى الأفكار أو المبادئ العقلية.

<sup>(1)</sup> Histoire de la philosophie, 7/156.

<sup>(2)</sup> Histoire de la philosophie, 7/161.

<sup>(3)</sup> Article: Rationalisme, 19/541. in: Encyclopaedia Universalis.

وهذه العناصر الثلاثة تقابل قوى الروح الإنسانية الثلاث، وهي على التعاقُب: الحواس، والذهن، والعقل. وكل قوة تمثل مبادئ وحدة وترابط، أي أنها عبارةٌ عن وظيفةٍ تأليفيَّةٍ محضةٍ.

وتبدأ أولى مراحل هذا التأليف أو التركيب -عند كانط- بالحواس، التي تستقبل المعطيات الخارجية الكثيرة والمتناثرة من عالم التجربة، ويسميها كانط بالحدوس الحسية. ثم إن هذه الملكة تفرض على هذه الحدوس المشتتة أولى صور الوحدة والتأليف، وهما صورتا الزمان والمكان. وليس لهاتين الصورتين وجودٌ حقيقيٌّ، بل نحن نُسقطها على الأشياء لكي ننظم بهما مجموع التجارب التي نلاحظها؛ فننظر إليها من خلال صورتي الزمان والمكان، فهما لذلك قبليتان (۱).

وهكذا نفهم لماذا تحتل التجربة -بمعنى مجموع معارفنا الحياتية المباشرة - أهميةً كبيرةً في فلسفة كانط. فالتجربة هي نقطة البدء في كل ما لدينا من معارف. أما صور الحواس فأشبه ما تكون بالقوالب الفارغة التي لا يصبح لها معنى إلا إذا استوعبت الحدوس الآتية من عالم التجارب. وهذا لا يمنع من أن يكون لهاتين الصورتين دورٌ إيجابيٌّ؛ لأنها تنظمان وترتبان هذه الحدوس (٢).

وحين يتحوّل المعطى الحسي إلى حدس، فإنه يصبح ظاهرةً. والظاهرة -عند كانط- هي «الشيء كما يبدو لنا». وهنا يأتي دور ملكة الذهن -أو الفهم- التي تفرض على الظواهر المبعثرة درجةً أعلى من الوحدة والتأليف بفضل أحكام تُسمَّى بـ «المقولات»، وهي عبارةٌ عن بنياتٍ ذهنيَّةٍ سابقةٍ على كل تجربةٍ، وهي شروطٌ ذاتيَّةٌ للفكر. ولذلك فنحن نبصر الأشياء في الخارج -أو نحس بها- في إطارٍ من

<sup>(1)</sup> Pour connaître la pensée de Kant, p 34 à 36.

<sup>(</sup>٢) راجع: كانت، زكريا إبراهيم، ص ٤٧-٤٨ ، ٢٤٥.

هذه المقولات التي أصبحت نوعًا من النظارات الباطنية، التي تفرض نفسها على الظواهر الخارجية (١).

لكن هذه المقولات الأولية -وإن تعالَت على التجربة وسبقتها -إلا أنه لا يمكن تطبيقها خارج نطاق التجربة (٢٠). ولذلك كان الفرق بين المقولات وصور الحواس هو أن الأولى مبادئ ذهنية مجردة ومستقلة عن التجربة، بينها الثانية ترتد إلى الإدراك الحسى الخالص (٢٠).

وإذا كان الذهن في حاجةٍ إلى المقولات من أجل تحقيق وحدة التجربة، فإن العقل في حاجةٍ إلى الأفكار لتحقيق وحدة المقولات . فللأفكار إذن وظيفةٌ تأليفيَّةٌ مهمَّةٌ للوحيد جميع مفاهيم الذهن(١٠).

إن عمل العقل لا ينصبُ مطلقًا على التجربة والحس، فموضوعه هو الذهن ومقولاته، ومهمَّته إضفاء وحدةٍ أوليَّةٍ على المعارف المتنوعة التي يمدنا بها الذهن، عن طريق بعض المعاني أو الأفكار التي هي عبارةٌ عن مبادئ عقليةٍ محضةٍ. ولذلك بينها يحقق لنا الذهن وحدة في التجربة، نجد أن العقل يحقق لنا وحدةً عقليَّةً صرفةً. وأداته في ذلك هو الاستدلال والقياس (٥).

<sup>(1)</sup> La pensée de Kant, p 43 à 45

کانت، ص ٦٣ إلى ٦٥

ومن هذه المقولات مثلًا: الوحدة والكثرة ، والإيجاب ، والعلاقة السببية، والإمكان ، والضرورة. وبهذا تعرف أن المقولات الكانطية ليست تمامًا ما يسميه بعض الفلاسفة بالأفكار الفطرية؛ لأن هذه المقولات شروط قائمةٌ بالذهن للتفكير، بينها الأفكار الفطرية معارف جاهزةٌ ومعطاةٌ للعقل. راجع: كانت، زكريا إبراهيم، ص 2٨.

<sup>(</sup>٢) كانت، ص ٧٨ . (اختار زكريا إبراهيم أن يكتب الاسم بالتاء لا الطاء، والأكثر يكتبونه بالطاء؛ لتجنب الالتباس مع فعل كان).

<sup>(</sup>۳) کانت، ص ۹۵.

<sup>(</sup>٤) كانت، ص ١١٩،٨٥.

<sup>(</sup>٥) کانت، ص ۸۶–۸۵–۸۸.

وقد حدَّد كانط هذه الأفكار في ثلاثة: النفس، والعالم، والله. ففكرة العالم مثلًا هي توحيدٌ لبعض مقولات الذهن حين نطبقها على الكون من حولنا. فهذه الظاهرة اي الكون - مجرد مقدارٍ متحيِّزٍ أو مركَّب في المكان والزمان، من وجهة نظر مقولة الكم. والعقل ينتهي هنا إلى فكرة وجود مقدارٍ للعالم محددٍ زمانًا ومكانًا. ومن حيث الكيف فالظاهرة حالةٌ لمادَّةٍ مُعيَّنةٍ تشغل موضعًا في المكان، أي تقبل القسمة، لكن من طبيعة العقل أن ينتهي إلى فكرة العنصر البسيط. ثم هي -من حيث الإضافة - مجرد معلول، ولا بد للعقل أن يرقى إلى العلة الأولى. وهكذا يصل العقل بتوحيد هذه المقولات إلى فكرةٍ عقليَّةٍ أعلى؛ هي: العالم (۱۱).

### ٢- العقل الأسير:

تبدو أصالة كانط في أنه لم يقتصر على بيان قصور العقل بمختلف الطرق والأدلة، بل حاول أن يُبَرهِن على أن من طبيعة العقل البشري نفسه؛ العجز عن إدراك الوجود في ذاته أو كُنْهه (٢).

لقد أثبت هذا الفيلسوف أن الفكر يتوسط دائيًا بين الشيء من جهة، وبيننا نحن من جهة أخرى. ولذلك فرَّق كانط بين الأشياء في ذاتها والأشياء في ظاهرها، وبيَّن أن العقل غير قادرٍ على إدراك الأولى لأنه محكومٌ بالتجربة ومحدودٌ بحدودها، ولا يستطيع بحث موضوع يتعالى تمامًا على التجربة. ثم حتى في موضوعات الإدراك الحسي يتحدد عمل الذهن بالمقولات والصور، وهي كها تسمح بتوحيد الظواهر ثم تعقلُها، بحيث لا يمكن إدراك العالم بدونها؛ فإنها -من جهة أخرى- تفرض على الإنسان أن يرى التجارب على نحو محدد ومُعيَّن. فهي قوالب وأُطُر تدفع المعرفة في اتجاهاتٍ مرسومةٍ سلفًا، بحيث لو فرضنا أنها تغيرَّت لتغيَّر معها إحساسنا بالوجود. فهي أشبه بالنظارات التي تفرض على الأشياء أشكالًا خاصَّةً. ولذلك يقول كانط:

<sup>(</sup>۱) کانت، ص ۹۲-۹۳.

<sup>(2)</sup> Le scepticisme philosophique, p 117.

أستطيع أن أصف كيف يبدو لي العالم، لكنني لا أستطيع أن أصفه كما هو في الواقع (١).

وقد اعتبر الفيلسوف الألماني شوبنهاور أن «اكتشاف» كانط لعالم الظواهر، وتفرقته عن عالم الأشياء؛ هي أكبر خدمة أسداها أستاذه للفكر الفلسفي (٢). وهذا سبب اعتبار كانط عجز الإنسان عن إدراك الأشياء في حقيقتها أمرًا نهائيًا، لا تغيره التجربة مها تقدمت؛ لأنها أبدًا محدودة بالصور والمقولات ومشروطة بها (٣). لكن مثالية كانط هذه تختلف عن المثالية الذاتية التي تعتبر أن الأشياء مجرد أوهام محضة افزيعترف كانط بوجودها الحقيقي والمستقل، لكن تبقى طبيعتها الدفينة مجهولة لدينا تمامًا. ولا ضرر في هذا؛ لأننا لا نحتاج إلى التعرف على ماهية الشيء، ما دمنا لا نلقاه في التجربة، وما دام موضوع كل تجربة ظاهر بالضرورة (١٠). ولا ينقص هذا من قيمة العلم وإمكان بلوغه اليقين؛ لأن الفكر قادرٌ على تحقيق الموضوعيّة في دائرة الظواهر (٥). ثم تحول كانط إلى دراسة الميتافيزيقيا، مُعتمدًا في ذلك على نظريته النقدية في المعرفة، فهي أساس آرائه الفلسفية.

#### ٣- فشل الميتافيزيقيا:

لاحظ كانط في البداية أن العقل الإنساني يطرح على نفسه أسئلةً كبيرةً -لا يمكنه تجنبها- تشكّل ما يُسمَّى بالميتافيزيقيا. لكن، بينها أحرزت كل العلوم نجاحًا كبيرًا في شتى الميادين، نجد أن الميتافيزيقيا لم تستوِ علمًا قائمًا وناضجًا، رغم قِدَم اهتهام الإنسان بمشكلاتها؛ بل ظلت حيث خلفها أرسطو دون أن تتقدم شيئًا. ولقد كانت

<sup>(</sup>۱) راجع : کانت، ص ۹۰.

<sup>-</sup> La pensée de Kant, p 38-39; 51 à 53.

<sup>-</sup> Le scepticisme philosophique, p120.

<sup>-</sup> Article: Rationalisme, 19/541.

<sup>(</sup>۲) کانت، ص ۲٤۳.

<sup>(3)</sup> La pensée de Kant, p 39.

<sup>(</sup>٤) کانت، ص ۸۰–۸۱.

<sup>-</sup> La pensée de Kant, p 39

<sup>(</sup>٥) كانت، ص ٢٥٩.

هذه الملاحظة المركزية دافعًا لكانط في سعيه نحو فهم الحدود الحقيقية للعقل، ولم أمكن لنا أن نُحَصِّل اليقين في بعض معارفنا الرياضية والفيزيائية، دون أفكارنا الميتافيزيقية (١٠).

لقد عجزت الميتافيزيقيا عن انتزاع إجماع المفكرين. ورغم أن العقل دأب على إقامة صروح شاخة، إلا أنه لم يُقم مرةً صرحًا واحدًا إلا وأهوى عليه بمعوله الهدَّام(٢). ولم يصمد للنقد أي نسقٍ من الأنساق الميتافيزيقية الكبرى، كتلك التي وضعها أفلاطون وأرسطو وديكارت وفولف وليبنتز، وأضرابهم.

#### ٤ - سبب الفشل:

ومصدر الفشل الذي لازم الميتافيزيقيا طيلة تاريخها -عند كانط- هو تطبيق مقولات الذهن وصوره -التي لا تصلح إلا للتجربة - على مشكلات خارجة عن نطاق كل تجربة ممكنة. فوجود الله والروح والعالم لا يخضع لأيِّ شكلٍ من الحدس الحسي، ولا تُوجد له ظواهر تدخل تحت التعقل. وحين يبحث الإنسان هذه القضايا انطلاقًا من أفكاره المسبقة يخطئ ويَتِيه؛ لأن هذه المفاهيم لا تنطبق إلا على عالم الظواهر لا الأشياء كما هي في نفسها. ولذلك فالميتافيزيقيا غير ممكنة بتاتًا كعلم للأشياء في حدِّ ذاتها، وهي -بالأحرى - غير ممكنة كعلم لظواهرها؛ ما دامت كعلم للأشياء في حدِّ ذاتها، وهي -بالأحرى - غير ممكنة كعلم لظواهرها؛ ما دامت قضايا الميتافيزيقيا لا تتمثل لنا في شكل ظواهر أو حدوس حسيَّة (٢٠). إذ لا يمكن للعقل أن يأتي بيقين واقعيَّ فيها وراء الطبيعة، بل متى اجتاز الدائرة الحسية عجز وتخبط.

<sup>(</sup>۱) کانت، ص ۲۱.

<sup>-</sup> Emile Boutroux: La philosophie de Kant, p 25 à 26

<sup>(</sup>۲) کانت، ص ۱۲۲–۱۲۳.

<sup>(</sup>۳) کانت، ص ۲۱، ۸۳، ۸۵.

<sup>-</sup> La pensée de Kant, p 30, 63, 65.

أنقوم -إذن- بشطب الميتافيزيقيا من دائرة اهتهامات الإنسان، ونلغيها، نظرًا لاستحالتها؟ يجيب كانط بالنفي، وبأن إلغاء هذا الاهتهام من الحياة البشرية هو -بكل بساطة - أمرٌ مستحيلٌ.

### ٥- النزوع البشري «الفطري» نحو بحث مشكلات الميتافيزيقيا:

كان كانط يؤمن إيهانًا راسخًا بأن الميتافيزيقيا تعبيرٌ عن ميل إنسانيٌ طبيعيٌ للاهتهام بها وراء الوجود الملموس، وأنه من المحال على العقل البشري أن يقف غير مكترث بمشكلاتٍ حيويَّةٍ تتعلق بمصير الإنسانية نفسها(۱)، فالعقل نزَّاعٌ إلى البحث عن الكهال المعرفي من خلال اكتشاف الأسباب النهائية والبعيدة للأشياء(۱).

وأصل هذا النزوع -عند كانط- هو ملكة العقل؛ فهي المسئولة عن نشأة الوهم الميتافيزيقي. وذلك أن العقل يحاول دائمًا تجاوز نطاق التجربة بحثًا عن الحقيقة المجردة التي تُشبع نزوعَه نحو المطلق. خاصَّة وهو يعلم أنه لا يمكن لأي علم طبيعيٍّ أن يكشف له عن باطن الأشياء. لكن العقل سرعان ما يجد نفسه وجهًا لوجهٍ أمام الحدود النهائية لكل معرفة بشريَّة، فيتطلع إلى معرفة المجهول الذي يمتد فيها وراء تلك المحدود ". إذ «الميتافيزيقيا هي تلك المعرفة التصورية المحضة التي تنبعث من اصطدام العقل بحدوده الخاصَّة، وإيهانه بأن التجربة لا يمكن أن تكون هي نهاية لكل معرفة هي نهاية لكل معرفة "دا كانت الميتافيزيقيا في حقيقتها عبارةً عن «علم حدود المعرفة».

<sup>(</sup>۱) کانت، ص ۲۰، ۱۲۱-۱۲۲، ۱۲۸.

<sup>(2)</sup> La pensée de Kant, p55.

<sup>(</sup>۳) کانت، ص ۸۶، ۸۸، ۱۱۲، ۱۲۲،

<sup>(</sup>٤) كانت، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٥) كانت، ص ٣٣.

#### ٦- القضايا ونقائضها:

والخطأ الذي يقع فيه العقل هو أنه يعتبر الأفكار بمثابة موضوعات قابلةٍ للتجربة، كأنها ظواهر يدركها عن طريق الحس. ثم لا يقنع العقل بأي تفسير قريب، فينتقل من شرطٍ إلى آخر، وحين يتوقف عن هذا الاسترسال يميل إلى تعليق المشروط على حقيقةٍ كليَّةٍ مستقلَّةٍ. لكن هذه المباحث الميتافيزيقية تُوقِع العقل في متناقضاتٍ يجد نفسه عاجزًا عن حلِّها، فيسقط فريسة للنزعة الشكِّية (۱). ويسمي كانط هذه التناقضات، بنقائض العقل الخالص؛ ويحددها في أربعة (۲):

أ- للعالم بدايةٌ في الزمان، وهو محدودٌ في المكان. ونقيضها أليس للعالم بدايةٌ ولا حدودٌ.

ب- كل جوهرٍ مركبٌ من أجزاءٍ بسيطةٍ تنتهي إلى أبسط شيءٍ. ونقيضها ألا
 وجود للبسيط.

ج-لا بد من افتراض عِلِّيةٍ حُرَّةٍ لتفسير ظواهر لا تخضع للعلية الطبيعية. ونقيضها بل كل شيءٍ ضروريٌّ.

د-العالم مرتبطٌ بموجود واجب الوجود، سواءٌ كان منه أو كان علَّة له. ونقيضها إنكار ذلك.

إن هذه القضايا -يقول كانط- إما فوق قدرات العقل بكثير، وإما دونها بكثير؛ ولذلك يعجز عن استيعابها. اعتبر -مثلًا- أنه ليس للكون بداية ، كيف يمكنك تصور هذه السرمدية، فهذا أكبر من العقل الذي يعجز عن متابعة اللانهائي. ثم اعتبر أن له بداية ، كيف يمكنك تصورها، وما قبلها، فهذا أصغر من العقل (٢٠) . ومصدر هذه التناقضات وجود عدم تناسب بين كل من الذهن -أو الفهم- والعقل، فبينها يتأطر الأول بصوري الزمان والمكان وينحصر تعامله مع التجارب

<sup>(</sup>۱) کانت، ص ۹۳،۸۸،۸۲.

<sup>(</sup>٢) التفاصيل في: كانت، ص ٩٤ إلى ٩٧.

<sup>-</sup> La pensée de Kant, p 56 à 60.

<sup>(3)</sup> La pensée de Kant, p 58.

المحسوسة، يميل الثاني إلى رفض هذه الحدود وينزع مباشرةً إلى كلياتٍ متعقلةٍ غير محسوسة (١٠).

لقد استطاع كانط أن يضع النزعة المتناهية وجهًا لوجه أمام النزعة اللامتناهية، بكل حدة ووضوح. ولاحظ أن النقائض أقرب إلى مواقف الفلاسفة التجريبين، في حين كانت القضايا أقرب إلى آراء التوكيديين. وإذا كان الفلاسفة القائلون بالنقائض أقرب إلى فهم طبيعة التجربة الإنسانية وحدود العقل البشري، إلا أنهم تجاوزوا معطيات المعرفة القائمة على الظواهر؛ فأصدروا أحكامًا خارجةً عن نطاق التجربة، فأصبحوا هم أيضًا فلاسفة اعتقاديين يُصرِّحون بها لا يعلمون (٢٠). ولذلك أكد كانط عدم استطاعة العقل البرهنة على أهم موضوعات الميتافيزيقيا، كما أوضح أن هذا العقل لا يستطيع البرهنة على عدم وجود هذه الموضوعات. لقد وجد كانط أن العقل يُبرهن على الشيء وضده بالكفاءة نفسها؛ فآثر أن يكُف عن استخدامه في هذا المجال (٢٠).

### ٧- مكانة الميتافيزيقيا في النسق الكانطى:

تنتهي الفلسفة النقدية لكانط إلى موضوعها الرئيس الذي هو مشكلة وجود الميتافيزيقيا -أو استحالتها- وشروط ذلك أو أسبابه. لكن كانط لم يقصد إلى هدم الميتافيزيقيا نهائيًّا وبكل أشكالها، فهو شديد الوعي بضرورتها للإنسان، وبأن عالم ما وراء المحسوس هو الذي يفتح بابًا واسعًا للأمل البشري. لكنه انتقد الميتافيزيقيا الدوغائية، وأوضح أنه ليس لدينا أي حدس عقليًّ يمكننا بواسطته تأمُّل الحقائق المطلقة، وأن مهمة التجربة الحسية هي إخبارنا بوجود شيء، دون أن تكون قادرةً على إنبائنا بحقيقة هذا الشيء. ولهذا كان أمل كانط هو بناء ميتافيزيقيا سليمةٍ على أسس جديدةٍ ووفق منهج علميًّ صارم (۱۰).

<sup>(</sup>۱) کانت، ص ۹۹.

<sup>-</sup> La pensée de Kant, p 59.

<sup>(</sup>۲) کانت، ص ۹۸.

<sup>(</sup>۳) کانت، ص ۱۱٦.

<sup>(</sup>٤) کانت، صفحات ۱۵، ۲۰، ۸۳ ، ۱۱۶–۱۱۰.

لكن كيف نؤسس لميتافيزيقيا سليمةٍ إذا كانت موضوعاتها تتعالى على العقل الإنساني وتتجاوزه؟

#### ٨- العقل العملي:

يجيب كانط بأن هذا مجال ملكة إنسانيَّة أخرى غير «العقل الخالص» أو النظري، ملكة يُسميها «العقل العملي»؛ وهو -عنده- ليس سوى ملكة إدراك الحقيقة فيما ينبغي عمله أو يجب. وهذا العقل هو الذي يثبت وجود قضايا الميتافيزيقيا: الخالق، وخلود الروح، والحرية. لكنه إثباتٌ أخلاقيٌّ أكثر منه استدلالي. هكذا وجد كانط أن المعرفة النظرية لا تفي بحاجات الإنسان العمليَّة في واقع الحياة، وأن ذلك يحتاج لعقل آخر(۱).

وقد توصل كانط إلى أن الدّعامة الأساسية للنظام الأخلاقي هي الإرادة الخيرة، وهي إرادة الفعل بدافع القيام بالواجب. لكن تحقق هذا الأمر يقتضي التسليم بأفكار أساسية هي ما يسمى بمصادر العقل العملي، فلا يمكن للإنسان أن يؤدي واجبه إلا إذا كان حرَّا، وهذا السموُّ الخلقي لا يتحقق إلا إذا كانت النفس خالدة، ثم كل هذا مشروطٌ بوجود كائن أسمى يكون هو خالقُ نظامَيْ الطبيعة والحرَّيَّة وضامنُ توافقها. أي أن المشكلة الخلقية تستلزم بالضرورة التسليم بصحة الأفكار الثلاثة: وجود الله، وخلود النفس، ووجود نظامين أحدهما عِلِّ ضروري هو الطبيعة، والآخر حرُّن، وقد لاحظ كانط كيف أن الإنسان لا يجار في معرفة ما هو أخلاقي وواجب، بل كيف أن قدرته على التمييز الأخلاقي تفوق بكثير قدرته على الإدراك النظرين.

<sup>(</sup>۱) کانت، ص ۳۹، ۱٤۹.

<sup>-</sup> La pensée de Kant, p 64.

<sup>(</sup>۲) كانت، ص ۱۰۰–۱۰، ۱۲۸، ۱۳۲ فها بعدها، ۱۵۶ إلى ۱۵۷ فها بعدها، ۱۶۶ فها بعدها.

<sup>-</sup> La pensée de Kant, p 70 à 73, 94-95.

<sup>(3)</sup> La pensée de Kant, p 72-73.

#### ٩- خلاصة الكانطية:

تبدو الكانطية -وهي فلسفةٌ كبيرةٌ ومتشعبةٌ - دراسةً شاقّةً وعميقةً لطبيعة العقل البشري وحدوده. ومن أهم نتائجها أن للعقل مجالًا يستحيل عليه أن يتجاوزه، مها تقدمت معارفه وتطورت علومه؛ وأن مجال العلم هو الظاهرة وحدها، في حين يتعلق الاعتقاد بالشيء في حد ذاته. ولن يكون بمقدور الإنسان أبدًا أن يصل إلى معرفةٍ مطلقَةٍ. ولذا اعتبر كانط الهدَّام الأكبر في عالم الفكر.

لكن عَجْز العقل الخالص عن إدراك عالم ما وراء المحسوس ليس نقصًا عند كانط، بل هو شرطٌ ضروريٌّ لقيام الأخلاق، ولو كان الإنسان يطلَّع على المطلق مباشرةً لما كان حُرَّا ومختارًا في أفعاله(١٠).

### ١٠ - على خُطى كانط:

وقد حاول الألماني سيمل أن يقوم -في علمي الاجتماع والتاريخ- بالعمل نفسه الذي قام به كانط بالنسبة لعلوم الطبيعة. فالعالم لكي يدرك الظاهرة الاجتماعية يضطر إلى أن ينظم رؤيته لها من خلال أنساق ومقولات ونهاذج؛ تكون بمثابة أُطُر للفهم ومحدداتٍ له. ثم إن المجتمع - عند سيمل - ليس مجموعًا ثابتًا وقارًّا؛ ولذلك لا تكون المعرفة الاجتماعية مُطلَقةً وعامَّة؛ بل تكون نسبيَّةً وخاصَّةً ومُتغيرةً. وكل عِلم يضطر إلى انتقاء ظواهر محددةٍ في الوجود، فيدرسها بمفاهيم معينةٍ وفي زمانٍ خاصٌ. فكأن الظاهرة الاجتماعية في كليتها غير قابلةٍ للإدراك؛ وهذا يتحول علم الاجتماع إلى معرفةٍ بالجزئيات ودراسةٍ لعلاقاتها، دون أن يصل إلى استيعاب الكُلى(٢٠).

<sup>(1)</sup> La pensée de Kant, p 95.

<sup>(2)</sup> B. Valade: Introduction aux sciences sociales, p 411 à 416.

## ثالث عشر ؛ ما بعد كانط: نهاية الفلسفة؟

بعد كانط، سار كثيرٌ من الفلاسفة على خُطاه، وبرزت معالم مدرسةٍ أضافت إلى الفلسفة النقدية، فظهرت الكانطية، ثم الكانطية الجديدة. واقتنع آخرون أيضًا - بمن لا يحسبون على الكانطية - بقصور العقل الإنساني وضعف قدراته. تجد ذلك في الأعمال الفلسفية لوليام هاملتون (١١)، وفي فكر الفرنسي كورنو -صاحب نظرية مهمَّة في المعرفة - (١) وكذا عند هربرت سبنسر -فيلسوف التطورية - والذي انتهى إلى وجود قوةٍ غيبيَّةٍ عُليا لا يمكن للعقل إدراكها، وسهاها اللا مُدرَك أو المجهول (L'inconnaissable)، وبيَّن أن العلم يستطيع درس بعض تمظهُرات هذه القوة، لكنه لن يصل أبدًا إليها في ذاتها، إذ هذا بحال الدين. كذا حاول سبنسر التوفيق بين الأمرين (١).

لكن يُمكننا القول بمقال مؤرخ الفلسفة الفرنسي؛ روفِل: إن الفلسفة انتهت بكانط؛ الذي أوضح في كتابه «نقد العقل الخالص» لماذا لا يمكن أن تقوم الفلسفة. لقد دعا كانط بكل بساطة – وعمق أيضًا – إلى انسحاب الفلسفة التي لم تنجز في ألفي سنة ما أنجزته الفيزياء – وغيرها – في ماثة سنة (أ). يقول روفِل: عبثا يحاول الشرُّاح تأويل فلسفة كانط وأنه لم يُنهِ الفلسفة والميتافيزيقيا. لكنهم – في الواقع – إما يجهلون الكانطية أو يتجاهلونها. إن جميع مدارس الميتافيزيقيا لم تستطع إثبات حقيقة واحدة تخظى بالإجماع؛ لأن العقل يتوهم الإحاطة بموضوع ما، لمجرد أنه صاغ نظرية تتعلق به. والدرس الأساس الذي استخلصه كانط من التقدُّم الباهر للفيزياء –منذ نيوتن – هو أن على العقل الإنساني ترك أقيسته واستدلالاته التي قد لا تتطابق مع الواقع الفعلى، والاقتصار على العمل داخل حدود التجربة المكنة. فالعقل يدخل

<sup>(1)</sup> E. Bréhier: Histoire de la philosophie, 6/114-115.

<sup>(2)</sup> Histoire de la philosophie, 7/93.

<sup>(</sup>٣) راجع : تاريخ الفلسفة الحديثة، ص ٣٥٨.

<sup>-</sup> Histoire de la philosophie, 7/24-25.

<sup>-</sup> Valade: Introduction aux sciences sociales, p 253

<sup>(4)</sup> J.F, Revel: Histoire de la philosophie occidentale, p 515.

في عالمٍ من الظلمات بمجرد تجاوز حدود ما هو تجريبيٌّ أو قابلٌ للتجربة. وهكذا حصر كانط الفلسفة المقبولة في دراسة آليات المعرفة، أي إن الفلسفة تحولت على يديه إلى بحثٍ في نظرية المعرفة. هذا هو المقصد الأكبر للكانطية، والذي حاول كثيرٌ من المفكرين تجاهله (۱).

ويَعتبر روفِل أن الفلسفة انتهت، ولم تعد قائمةً، بل لا جدوى منها، برغم استمرار وجود فلاسفة هم -في النهاية - مجرد نسخ أو صور للأقدمين. وساهم في هذا ظهور علوم جديدة استقلت بدراسة موضوعات كانت تحسب على الفلسفة الموسوعية؛ كبعض علوم اللغة مثلًا. وهذا لا يعني -يؤكد روفل - أن العالم لم يعد بحاجة إلى أهل الفكر، إذ وجودهم ضروريٌّ وهم موجودون فعلًا؛ لكنهم لم يعودوا من أصحاب الأنساق الفلسفية الكبرى، فهم أقرب إلى عطاء مونتيني ومونتسكيو وتوكفيل، منهم إلى ديكارت أو اسبينوزا أو هيغل".

## رابع عشر؛ من قضايا فلسفة العقل

بعد هذا العرض المختصر لبعض آراء أهم الفلاسفة الغربيين في موضوع العقل وطبيعته وحدوده؛ أنتقل إلى تناول بعض نتائج وآثار هذه الآراء، خاصَّةً تلك التي أثبتت القصور المبدئي للعقل الإنساني.

## ١ - هل يمكن للعقل أن يُفَكِّر في نفسه؟

هذا هو السؤال الأول الذي يسبق الخوض في نظريات المعرفة، وهو سؤالٌ غير معتادٍ؛ لأن العقل لا يبدأ بالتفكير في هويته وحدوده وآليات اشتغاله، بل من طبيعته أنه يسرع للكشف عن أسرار الوجود من حوله (٢٠).

<sup>(1)</sup> Histoire de la philosophie occidentale, p 515 à 517.

<sup>(2)</sup> Ibid, p 518 à 520.

<sup>(3)</sup> Le scepticisme philosophique, p 9.

وقد أجاب بعض الفلاسفة عن هذا التساؤل بالنفي، فلا يمكن -عند هويي مثلًا- أن يكون العقل خِصمًا وحَكمًا في الوقت نفسه، فيُدين ذاته أو يدافع عنها(١٠). وكذلك اعتبر الألماني فيشته أنه أملٌ مستحيلٌ أن يفكر العقل في طريقة نشاط العقل، فلا يمكن للعقل أن يجعل من نفسه موضوعًا للبحث والتأمل(٢٠). ولذلك فالتفكير عمليةٌ تلقائيَّةٌ ومستقلَّةٌ، ولا يضرنا عدم إمكان معرفتها كها لا يمنعنا من التنفس أو الحضم عدم فهمنا لهذه العمليات أو تحكمنا فيها.

ورأى كانط غير ذلك، وكاد أن يحصر الفلسفة كلها في عملية نقد ذاتي يقوم فيها العقل بالتعرُّف على مداه وحدوده ومضامينه؛ ولذلك لم يكن هذا النقد سوى شكلًا من المحكمة الباطنيَّة التي أراد كانط للعقل أن يَمثُل أمامها؛ لكي يحكم على نفسه بنفسه (٣). وقد رأى بعض النقاد في هذا الأسلوب دليلاً على أن الثقة الطبيعية التي يضعها الإنسان في عقله لم تتزعزع حتى عند كانط ذاته؛ ما دام يستخدم العقل نفسه من أجل البرهنة على عجزه وقصوره (١).

وبين هذا وذاك، يقتصر بعض الفلاسفة -مثل هيوم- على دعوة العقل إلى الحذر من نفسه (٥). لكن هل هذا مبرر للرأي الفلسفي الذي ذهب إلى الإعراض عن المطلق ما دام فوق العقل؟

#### ٢- الإعراض عن المطلق:

أدَّى الوعي الفلسفي الحديث بقصور العقل عن اقتحام كثير من المجالات؛ إلى صرف الإنسان عن تضييع جهده في هذه الظلمات العميقة التي لم يفلح يومًا في اختراقها. لقد اقتنع هيوم -مثلًا- بأن الإنسان مدعوٌّ إلى التفكير والعمل حتى وهو

<sup>(1)</sup> Le scepticisme philosophique, p 100.

<sup>(2)</sup> Histoire de la philosophie, p 7/203.

<sup>(</sup>۳) کانت، ص ۲۳۱-۲۳۲.

<sup>(</sup>٤) كانت، ص ٢٦٠.

<sup>(5)</sup> Enquête sur l'entendement humain, p 213.

لا يعرف كيف يفكر ولا كيف يتحرك وينجز شيئًا. وهذا وضعٌ غريبٌ فعلًا، ولكن لا حلَّ له(١).

لهذا اعتبر لوك أن المعارف الوحيدة الجديرة بالاهتهام والثقة هي تلك التي تؤدي بنا إلى تقدُّم عمليٌ ما. وهنا تكمُن قيمة النظرية الخاصّة، بخلاف النظريات العامة جدًّا التي لا تُفيد شيئًا(٢). وكذلك قال هيوم: إن الوعي الشَّكِي يعلِّمنا أن نُوجِّه عقولنا إلى بحث المواضيع القريبة والممكنة، لا القضايا البعيدة؛ كأصل العالم مثلا(٣). وفي هذا التوجه الجديد، فإن التجربة هي وحدها التي تميز لنا ما هو واقعٌ وما هو غير واقع من الدائرة اللانهائية للممكنات. فلا يستحيل عقلًا أن يتحكم الإنسان في الكوكب بمجرد رغبته النفسية، لكن التجربة هي التي تخبرنا بأن هذا غير واقع(١).

٣- في مشروعية الأسئلة الوجودية الكبرى:

لقد رأى هيوم -وأمثاله - جيدًا أن للعقل حدودًا، وأنه يكون مفيدًا ومُنتجًا حين يَصُبُّ جهوده على القضايا الجزئية والقريبة، وعقيمًا لا يُفيد إذا تعرض للإشكالات الكبرى في الوجود. لكنه تجاوز هذا الطَّوْر ودعا إلى «تدمير» كل كتابٍ لا يقوم على أساس الحساب والكم والتجربة؛ لأنه بهذا لا يحتوي إلا على الأوهام والسفسطة، فنفى كل اهتهام إنسانيً بها لا يخضع للنهج التجريبي (٥٠). وكذلك اعتبر بعض الوضعيين أن الأسئلة الوجودية الكبري حول الحياة وأصلها، والموت وما بعده، وموقع الإنسان ومصيره؛ هي بكل بساطة تعابير ميتافيزيقية لا معنى لها، أي أنها لغوٌ غير مشروع (١٠). فإذا كان من الأفضل لك -عند هيوم - ألا تنشغل بهذه الأسئلة،

<sup>(1)</sup> Enquête sur l'entendement humain, section : La philosophie académique ou sceptique, p 217.

<sup>(2)</sup> Histoire de la philosophie, 4/323.

<sup>(3)</sup> Enquête ... p 218-219.

<sup>(4)</sup> Enquête ... p 221.

<sup>(5)</sup> Enquête, p 222.

 <sup>(6)</sup> Felix Le Dantec : Les limites du connaissable , p 150.
 - Article: Philosophies du langage, in Encyclopaedia Universalis, 19/439.

لأنها فوق العقل؛ فإنه -عند الوضعيين المناطقة- لا يجوز لك أن تسأل هكذا أسثلةً؛ لأنه لا معنّى لها من حيث اللغة والمنطق.

ويرد أوستن (J.L.Austin) على هؤلاء بأنه إذا استمر تعبيرٌ ما حيًا إلى اليوم، فهذا معناه أنه يمتلك -بسبب استعال الأجيال السابقة له - فعالية خاصَّة في إنتاج الفروق وكشف الروابط؛ ما يجعل الأولى تفهًم هذا التعبير قبل محاولة تصحيحه (۱۱). ولذلك يعتبر كارناب -أهم رءوس الوضعية الجديدة - أن عدم إمكان تعرفنا على حقيقة الأشياء، واقتصارنا على دراسة الظواهر والقوانين؛ لا ينفي أن الأسئلة الوجودية الكبرى أسئلةٌ مشروعةٌ وصحيحةٌ. لكن العقل التصوري لا يستطيع أن يجيب عنها، ولذلك فهى أسئلةٌ غير وضعية (۱۲).

لقد فهم كثيرٌ من المفكرين أنه لا يمكن للإنسان أن يتجنب هذه الأسئلة المهمة؛ يقول هاينهان (Heineman): «إن مشكلات الميتافيزيقيا قد تكون غامضةً، إلا أنها رغم ذلك تظل مشكلات تحتاج إلى إيضاح ومناقشةٍ»(٣). وحين لاحظ هؤلاء المفكرون عقم الميتافيزيقيا لجأوا إلى الدِّين طلبًا للجواب.

ولذلك يُفرِّق كثيرٌ من الفلاسفة بين الدين والميتافيزيقيا؛ كما فعل الأستاذ زكي نجيب محمود رحمه الله في كتابه: «خرافة الميتافيزيقيا». أما راسل -الفيلسوف المنطقي الكبير - فقد انتهى إلى الاعتراف بوجود قضايا صحيحة وحقيقيَّة لا يُمكن اختبارها أو البرهنة عليها (٤٠)؛ وبهذا الإقرار تنهار قاعدة: كل ما لا يمكنني إثباته فهو غير موجود، إما بالنسبة إلى، أو مُطلقاً.

<sup>(1)</sup> Article: Philosophies du langage, 13/439.

<sup>(2)</sup> Article: Rationalisme, 19/541. in: Encyclopaedia.

<sup>(</sup>٣) الموت في الفكر الغربي، ص ٢٨٧.

<sup>(4)</sup> Article: Vérité (philosophie); 23/463. in: Ency. Uni.

إن العلم وحده لا يكفي للإنسان، فهو -كها يقول باسكال- لا يفيدني بشيء عند الحاجة أو نزول المصيبة (۱). ولذلك اعتبر هذا الفيلسوف والفيزيائي- أنه قد لا يهمنا كثيرًا أن نتعمق البحث في الآراء الفيزيائية لكوبرنيكوس، لكن من المهم جدًّا أن نعرف هل الروح خالدةٌ أم لا(۲).

## ٤ - عقلانية واحدة، أم عقلانيات متعددة؟

تعريف العقل وتحديد ما هو عقلاني أمرٌ صعبٌ، وربها كان مستحيلًا. وقد فسر «بودون»، عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر؛ ما هو عقلاني بأنه ما له أسبابٌ معقولةٌ أو مناسبةٌ (٢٠)، فكان كما قال الشاعر العربي:

وَظَلَّ طِيلَةَ الليل يقْدَح فكرتَه ﴿ فلما انتهى فَسَّر الماء بالماء.

وتعني العقلانية الفلسفية -خصوصًا القديمة - أن الواقع قابلٌ للاستيعاب، الذي يتم بنظام من الرموز يكون وسيطًا بين الشخص وهذا الواقع. ثم تسمح المبادئ التي يصل إليها هذا العقل باستنباط أخلاق خاصّة. ولذلك تفترض هذه العقلانية أن طريقة الاستيعاب واحدةٌ لا تتعدد (1). لكن التطورات العلمية والفلسفية الحديثة بينَّت خطأ هذه النظرة، وأن المعرفة الكلية والنهائية أملٌ ميئوسٌ منه (0). ولذلك لا تُوجد عقلانيةٌ واحدةٌ، بل عقلانياتٌ مُتعددةٌ و مختلفةٌ (١). وإلى هذا انتهت الندوة الدولية الشهيرة التي انعقدت بقُرطبة سنة ١٩٨٠م، وجمعت عددًا من الأسهاء اللامعة في دنيا العلم والفلسفة. إذ من أهم نتائج الندوة الاعتراف بإمكان

<sup>(1)</sup> Pensées, nº 67, p 33.

<sup>(2)</sup> Pensées , nº 218, p 105.

<sup>(3)</sup> Introduction aux sciences sociales, p 545.

<sup>(4)</sup> Article: Rationalisme, Ency-Uni. 19/540.

<sup>(5)</sup> La Raison, p 89.

<sup>(6)</sup> Article: Rationalisme, 19/541.

قراءتين للكون: قراءةٍ عقليةٍ ظاهريةٍ، وقراءةٍ أخرى ليست كذلك(١). فلم يعد «العقل» إذن إطارًا جامدًا ونهائيًّا، بل هو صورةٌ تتغير باستمرارٍ، وتتطور وتتقلَّب، وفي كل مرَّةٍ تكون علاقته باللاعقلاني مختلفةً(١).

والحقيقة أن من أهم عادات العقل الإنساني أنه يفكر ويعمل وفق القوالب والصيغ التي ألِفها واعتاد عليها (paradigmes)، فيصعُب عليه أن يفترض طرقًا أخرى. وقد كانت هذه المشكلة محور أعمال الفيلسوف الديكارتي جولانك (A.Geulinex)، لكنه لم يستطع حلَّها(٢).

إن الإنسان يميل إلى الاعتداد بمعارفه والاطمئنان إليها، وإلى أنه يدرك فعلًا حقائق الأشياء، وهو بهذا سريع النفور مما لم يعهده، سريع التخطئة لما لم يعتده عقله. ولذلك قيل: المرء عدوُّ ما جهل.

#### ٥- العقل الثقافي:

انتهى علم اجتماع المعرفة المعاصر -والذي يبحث في الظروف الاجتماعية وأثرها على تطور المعارف- إلى الاعتراف بتعدُّد العقلانيَّات في المجتمعات البشريَّة. وممن بيَّن ذلك: ليفي برول (Levy-Bruhl) في نظريته المشهورة حول العقلية البدائية (برغم قصور بعض أوجه النظرية). ودوركايم الذي جعل المعرفة نتاجًا اجتماعيًّا للوعي الجمعي. وماكس شيلر (Max Scheler) حين رفض الموقفين المتطرفين لكلً من الوضعية والماركسية، وأوضح أن قانون كونت حول المراحل الثلاثة للعقل الإنساني (الأسطوري، فالديني، فالعلمي) لا ينطبق على كثير من المجتمعات حصوصًا الآسيوية- ولذلك فلا أولوية للمعرفة العلمية على الدِّينيَّة، بل المعارف

<sup>(1)</sup> L'irrationnel, p 121 à 123.

<sup>-</sup> Science et conscience.

وقد صدرت أعمال هذه الندوة في كتاب:

<sup>(2)</sup> La Raison, p 126.

<sup>(3)</sup> Histoire de la philosophic, 4/134-135. توفى جولانك عام ١٦٩٩م. واهتم أيضًا بهذه القضية ديغبي (Digby)؛ المتوفي ١٦٦٥م.

أنواعٌ: دينيةٌ، وصوفيةٌ، وفلسفيةٌ، ونفسيةٌ، ووضعيةٌ، وعلميةٌ، ويَقَنيةٌ. وبهذا انتهى شيلر إلى الاعتراف بوجود حقائق عليا، وبنسبية المعرفة (١٠).

وسار سوروكان (P.A.Sorokin) في الخط نفسه؛ فأكد التنوع وأن معايير الحقيقة تختلف من حضارة إلى أخرى، وأن المعايير أساسًا ثلاثةٌ: العقلية الروحية والحسية، والمثالية. أما جورج جورفيتش (G.Gurvitch) فقد نوَّع المعرفة إلى سبعة أقسام، وأوضح أنها تختلف في أهميتها وترتيبها باختلاف الأمة، أو الطبقة، أو المهنة وطبيعتها. (٥) وكذلك نبَّه التيار الفكري الذي ظهر بأمريكا، والمعروف بـ «الثقافوية»؛ على مبدأ التنوُّع الثقافي ونسبية الثقافة والحضارة (١). وبهذا لا يُوجَد عقلٌ ثقافيٌّ واحدٌ، كما لم يُوجد عقلٌ فلسفيٌّ واحدٌ.

#### ٦- ما الموضوعية؟

إن هذا التنوع في العقل الإنساني، الذي يجعلنا أمام عقلانياتٍ متعدَّدةٍ لا عقلانيةٍ نمطيةٍ واحدةٍ؛ يثُول بنا إلى طرح مشكلة الموضوعية، خاصَّةً في المعرفة. فها هو الشيء الموضوعي، وكيف نُميِّزه عن غير الموضوعي؟

في الواقع لا يُوجَد جوابٌ ثابتٌ ونهائيٌ لهذا السؤال. لكن يمكن إجمال أهم التعريفات في الآتي:

أ- الموضوعي هو الشيء الذي ينتمي إلى الواقع. وهذا التعريف يوافق المعرفة الفطرية التي تعتمد على ظاهر الحواس، ويوافق أيضا الامبريقية، حيث تُوجَد الطبيعة من جهةٍ، بقوانينها وبنياتها؛ والإنسان من جهةٍ أخرى، يكتشفها ويُميط اللثام عنها. وهذا تصور جماعةٍ من الفلاسفة كدوركايم ولالاند.

<sup>(4)</sup> Article: Sociologie de la connaissance, in : Encyc. Uni., 6/396-398.

<sup>(5)</sup> Article: sociologie de la connaissance,6/398-399.

<sup>(6)</sup> Article: Culturalisme . in, Encycl, Uni.6/945.

لكن هذا المفهوم الذي ساد زمانًا لم يعُد اليوم مقبولًا على إطلاقه؛ لأن الإنسان هو الذي يُحدد أن هذا موضوعيٌّ دون ذاك، بالاعتباد على البداهة، والتي ترجع في النهاية إلى المعطيات الحسية. وما دام المعيار هنا هو البداهة التي تفرض نفسها على كل العقول، فإنه ينبغي اعتبار القدماء موضوعيين حين اعتقدوا أن الأرض منبسطةٌ لا كُرويَّةٌ، وأن الشمس تدور حول الأرض، لا العكس؛ فهذا كله موضوعيٌ.

ونحن اليوم واعون بأننا لا نكتشف حقائق الوجود بالتدريج، فكل نظرية فيزيائية جديدة مثلاً تُمثل ثورةً على التصوُّرات المرتبطة بالآراء العلمية الأقدم؛ وهكذا تتغير معاني الكلمات والعلاقات بين الأشياء. وهذا معناه أن تصورنا لهذه العلاقات غير موضوعيً؛ ما دُمنا على يقينٍ من أن العلاقات القائمة والمفاهيم الجديدة ستتغير بدورها، بتغيَّر النظريات المؤسسة لها. أي إن هذه العلاقات والمفاهيم لا تنطبق تمامًا على الشيء نفسه، ولا تكشف نهائيًا حقيقته، فهي إذن غير موضوعية (١١).

ولهذا لم يعد ممكنًا اليوم -حتى بالنسبة للعقلاني التقليدي- فهم الواقع وإدراكه بالاستناد إلى تعقُّل التجربة لوحدها، فهذا حلمٌ انتهى (٢٠). بل إن مفهوم الواقع نفسه -أو الواقعي- غير قابلٍ للتعريف، كها قال الفيلسوف ألكبي؛ فهو ينأى عن الضبط والتحديد (٢٠).

ب- ما دام الموضوعي ليس هو الواقعي، فهو إذن الظاهرة، وهي ضروريةٌ. لقد استبدل فلاسفةٌ، مثل سارتر ورِيْ (A. Rey)؛ موضوعية الشيء بموضوعية ظاهر هذا الشيء. ثم هذه الموضوعية ليست مطلقة، بل هي نسبيَّةٌ، أي بحسب الإنسان أو الملاحِظ؛ ولذلك تتحول الغاية من اكتشاف قوانين الطبيعة إلى اكتشاف قوانين ظواهر الطبيعة، ولا تُوجَد ضرورةٌ في هذه الطبيعة، بل في التصور الذي نحمله عنها، وهو التصور الذي يتغير من عصر لعصر، ومن ظرفٍ لآخر.

<sup>(</sup>١) للتوسع في هذا النقد راجع أعمال الابستمولوجي الفرنسي جاستون باشلار، وكتاب توماس كون: بنية الثورات العلمية .

<sup>(2)</sup> Article: Rationalisme, in: Ency. uni, 19/542.

<sup>(3)</sup> Ferdinand Alquié: Article : Réalité, in : Encyc. Uni. 19/590.

ج- الموضوعي هو الذي تواطأت العقول على قبوله، أو اعتباره كذلك. وهذا التوجُّه -الذي ذهب إليه بوانكاري وبياجيه- عكس الرأي السابق؛ لأن العقل هنا هو الذي يفرض الواقعية في الأشياء ويرسمها.

د-الموضوعية تطورٌ معرفيٌّ دائمٌ لا فكرةٌ مستقرَّةٌ. وهذا ما آلت إليه اليوم كثيرٌ من الآراء والفلسفات، فلا وجود للعلم؛ أي لشيء عدَّد بـ(ال) التعريف اسمه: العلم. بل تُوجَد علومٌ ومعارف متعددةٌ، كل علم منها حصر موضوعه جيدًا وحدَّده، فهو يدرسه باستمرار دون أن يدَّعي يومًا أنه كشفه وأنهاه. ولذلك أصبحت النظرية العلمية نوعًا من البناء الاصطناعي المؤقت، حيث لا يُتصوَّر شيءٌ ما إلا بالنسبة لأشياء أخرى وعلاقاتٍ أخرى، وحيث لا يكتشف العالم بنية الشيء الباطنية، بل يقوم باقتراح بنية مُعيَّنة ليستعين بها على «إدراك» هذا الشيء (۱۱). وقد دفع الفيلسوف المعاصر كارل بوبر بهذا المنطق إلى النهاية؛ فعرَّف النظرية العلمية بقابليتها للتفنيد. فكل نظرية يمكن تكذيبها تدخل في نطاق العلم، ثم متى لم تأتِ التجربة بما يُفتَّدها اعتبرناها مقبولة إلى أن يثبت العكس (۱۲).

<sup>(</sup>١) اعتمدت في تعريف الموضوعيَّة على :

<sup>-</sup> Mouchot: Introduction aux sciences sociales, et à leurs méthodes, p 28 à 33.

<sup>(2)</sup> Article: Rationalisme, in: Ency. Uni, 19/542.

# الفصل الثاني في الفكر الإسلامي

قد رأينا بعض عطاء الفلسفات الغربيّة في موضوع المعرفة وحدودها، وهنا سنستعرض بعض ما أنتجه الفكر الإسلامي في هذه القضية. وهو - في الواقع - إنتاجٌ واسعٌ، لا يمكن الإحاطة في هذا الكتاب ببعض معالمه، ناهيك عن تفاصيله. وذلك لغنى التأليف في الحضارة الإسلامية وتنوعه، ولكثرة المشتغلين من أهلها بالفكر والفلسفة والكلام؛ الذين تعرضوا لهذا الموضوع -قصدًا أو عَرَضًا - حتى إنني -مثلًا - قدَّرت أنه يجب قراءة حوالي عشرة آلاف صفحة -قراءة تحقيق وتدقيق من تراث مفكر إسلاميّ واحدٍ، ابن تيمية؛ وذلك في سبيل إنجاز دراسة «كاملة» لموقف هذا العَلَم من العقل وطبيعته وحدوده وعلاقته بالغيب . وقل مثل ذلك -أو بعضه - عن أعلام آخرين كالباقلاني، والجويني، والإسفرائيني، وعبدالقاهر البغدادي، وعبد الكريم الشهرستاني، وابن حزم، وابن رشد، والقاضي عبدالجبار، والبيروني، وأبي حيان التوحيدي، وابن القيم ... وغيرهم كثير.

لهذا اضطررت إلى الاقتصار على دراسة آراء اثنين من المفكرين الإسلاميين في موضوعنا هذا، وقصدت أن يكونا من مشارب مختلفة ... وبرغم ذلك جاءت الدراسة مختصرةً. ولكن ما لا يُدرَك كله، لا يُترَك جلَّه.

# أولا؛ الغنرالي

للغزالي تأليفٌ صغيرٌ سبًاه «المنقذ من الضلال»، ولكنه -بحقّ- تأليفٌ مهم ورائدٌ في موضوعه؛ فهو نمطٌ من التأليف غير معهودٍ، بل هو نادرٌ في العصور السابقة. إذ الكتاب عبارةٌ عن سيرةٍ ذاتيّةٍ، بل عن نوع خاصّ منها هو السيرة الفكرية. يحكي فيها الغزالي قصته في البحث عن الحقيقة، وكيف انطلق من الشك، وأخذ يدرُس تفكير جميع الطوائف دراسة نقدٍ وتمحيصٍ. ثم كيف انقلب شكُه يقينًا، واهتدى إلى الطريق الصواب. وفي ثنايا هذه الحكاية الفريدة من نوعها -حتى في تراثنا الإسلامي - يبسط الغزالي كثيرًا من آرائه ونظرياته في طبيعة العقل ومجال عمله وحدوده، وعلاقته بالغيب؛ لهذا لم أر شيئًا أفيد من عرض هذه السيرة العلمية، وبأسلوب الغزالي نفسه؛ الواضح والقوي والميزّ. ثم بعد ذلك أدرس آراء أخرى للغزالي لم يذكرها أو لم يُفصّلها في كتابه «المنقذ».

#### ١ - سيرة الغزالي الفكرية:

سألتني أيها الأخ في الدين، أن أبث إليك غاية العلوم وأسر ارها، وغائلة المذاهب وأغوارها، وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحقّ من بين اضطراب الفرق، مع تباين المسالك والطرق... وما انجلى لي في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل الخلق، من لُباب الحقّ، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد، مع كثرة الطلبة، وما دعاني إلى معاودتي نيسابور بعد طول المدة، فابتدرتُ لإجابتك إلى مطلبك.

# ٢- البحث عن الحقيقة(١):

اعلموا ... أن اختلاف الحَلْق في الأديان والملل، ثم اختلاف الأئمة في المذاهب على كثرة الفِرَق وتباين الطُّرُق؛ بحرٌ عميقٌ غرق فيه الأكثرون، وما نجا منه إلا الأقلون، وكلُّ فريقٍ يزعم أنه الناجي، و﴿كُلُّ حِزْيِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾(٢)..

<sup>(</sup>١) أكثر هذه العناوين من وضعي، وبعضها في الأصل؛ راجع: المنقذ من الضلال.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون؛ آية ٥٣.

ولم أزل في عنفوان شبابي وريعان عمري، منذ راهقت البلوغ، قبل بلوغ العشرين إلى الآن، وقد أناف السَّنُ على الخمسين؛ أقتحم لجَّة هذا البحر العميق، وأخوض غمرته خوض الجسور، لا خوض الجبان الحذور، وأتوغل في كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة، وأستكشف أسرار مذهب كلِّ طائفة؛ لأميز بين مُحقَّ ومُبطل، ومُتسنِّن ومبتدع. لا أغادر باطنيًا إلا وأحب أن أطلع على بطانته، ولا ظاهريًا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته، ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف على كُنه فلسفته، ولا متكليًا إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفيًا إلا وأحرص على العثور على سرِّ صوفيته، ولا مُتعبِّدًا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته، ولا زنديقًا مُعطلًا إلا وأتجسس مُتعبِّدًا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته، ولا زنديقًا مُعطلًا إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته.

وقد كان التعطُّس إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري، غريزةً وفطرةً من الله وُضِعتا في جبلتي، لا باختياري وحيلتي، حتى انحلت عني رابطة التقليد، وانكسرت عليَّ العقائد الموروثة، على قرب عهد سن الصِّبا، إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصُّر، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهوُّد، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام. وسمعت الحديث المروي عن رسول الله يَعَيِّدُ؛ حيث قال: "كلَّ مولودرُيولَد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه" (۱)، فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية، وحقيقة العقائد العارضة بتقليدات الوالدين والأستاذين، والتمييز بين هذه التقليدات، وأوائلها تلقينات، وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات.

## ٣- نوع اليقين المطلوب:

فقلت في نفسي: أولاً، إنها مطلوبي العلم بحقائق الأمور، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي يُكشف فيه المعلوم انكشافًا لا يبقى معه ريبٌ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك، بل

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان.

الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنًا لليقين مقارنةً لو تحدَّى بإظهار بطلانه مثلًا من يقلب الحَجَر ذهبًا والعصا ثعبانًا، لم يورث ذلك شكًّا وإنكارًا، فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة؛ فلو قال لي قائل: لا، بل الثلاثة أكثر، بدليل أني أقلب هذه العصا ثعبانًا، وقلَّبها، وشاهدت ذلك منه؛ لم أشكَّ بسببه في معرفتي، ولم يحصل لي منه إلا التعجُّب من كيفيَّة قدرته عليه! فأمًّا الشكُّ فيها علمته؛ فلا(١).

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين، فهو علمٌ لا ثقة به ولا أمان معه، وكل علم لا أمان معه فليس بعلمٍ يقيني.

#### ٤- شك الغزالي، وأطواره:

ثم فتَّشتُ عن علومي فوجدت نفسي عاطلًا من علم موصوفِ بهذه الصفة، إلا في الحسيَّات والضروريَّات. فقلت: الآن بعد حصول الياْس، لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا من الجليات، وهي الحسيات والضروريات. فلا بد من إحكامها أولا لأتيقن أن ثقتي بالمحسوسات، وأماني من الغلط في الضروريات، من جنس أماني الذي كان من قبل في التقليديات، ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات، أم هو أمانٌ محقق لا غدر فيه ولا غائلة له؟

#### ٥- نقد المعرفة الحسية:

فأقبلت بجدًّ بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات ... وأقواها حاسَّة البصر؛ وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفًا غير متحرك، وتحكم بنفي الحركة؟ ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعةٍ؛ تعرف أنه متحركٌ وأنه لم يتحرك دفعة واحدة بغتة، بل على التدريج ذرة ذرة، حتى لم تكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا في مقدار الدينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. وهذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه، ويُكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيبًا لا سبيل إلى مُدافعته.

<sup>(</sup>١) يعني أن اليقين المطلوب يكون أقوى من العادة ومن الحس، حتى لو وقع تضادٌّ -كيا في حالة خرق العادة- أخذنا بهذا اليقين.

#### ٦- قصور العقل بدوره:

فقلت: قد بَطُلت الثَّقة بالمحسوسات أيضًا، فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات؛ كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة، والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد، والشيء الواحد لا يكون حادثًا قديبًا، موجودًا معدومًا، واجبًا محالًا. فقالت المحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات، وقد كنت واثقًا بي، فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي، فلعل وراء إدراك العقل حاكبًا آخر؛ إذا تجلى كذَّب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه، وعدم تجلي ذلك الإدراك، لا يدل على استحالته. فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلًا، وأيدت إشكالها بالمنام.

# ٧- المنام مثالٌ لطور وراء العقل ودليلٌ عليه:

وقالت: أما تُراك تعتقد في النوم أمورًا، وتتخيل أحوالًا، وتعتقد لها ثباتًا واستقرارًا، ولا شك في تلك الحالة فيها، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصلٌ وطائلٌ ؟ فبِمَ تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحسِّ أو عقلٍ هو حقِّ بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها ؟ لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك، وتكون يقظتك نومًا بالإضافة إليها! فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها، ولعل تلك الحالة ما يدَّعيه الصوفية أنها حالتهم ؛ إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم، إذا غاصوا في أنفسهم وغابوا عن حواسهم ؛ أحوالًا لا توافق هذه المعقولات. ولعل تلك الحالة هي الموت؛ إذ قال رسول الله عنه الناس نيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا الله الله الحياة الدُّنيا نومٌ بالإضافة إلى الآخرة. فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن، ويقال له عند ذلك: ﴿ فَكَمُنُكُ الْمُومُ عَدِيدٌ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٧/٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ق؛ آية ٢٢. راجع في هذا -وفي تخريج النصين- مبحث حكمة الموت بالفصل الأخير من هذا الكتاب.

والمقصود من هذه الحكايات أن يعمل كهال الجدِّ في الطلب(١)، حتى ينتهي إلى طلب ما لا يُطلَب. فإن الأوليات ليست مطلوبةً، فإنها حاضرةٌ. والحاضر إذا طُلِب فُقِد واختفى. ومن طلب ما لا يُطلَب، فلا يُتَّهَم بالتقصير في طلب ما يُطلَب.

#### ٨- تحديد أصناف الباحثين عن الحقيقة:

انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق:

- المتكلمون : وهم يدَّعون أنهم أهل الرأي والنظر.
- الباطنية: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم، والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم.
  - الفلاسفة : وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان.
  - الصوفية: وهم يدَّعون أنهم خواصُّ الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشَفة.

فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة؛ فهؤلاء هم السالكون سُبُل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم، فلا يبقى في دَرك الحق مَطمع.

# ٩- عِلم الكلام؛ مقصوده وحاصله:

ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصًّلته وعَقِلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنَّفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علمًا وافيًا بمقصوده، غير وافي بمقصودي؛ إنها مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة. فقد ألقي الله تعالي إلي عباده علي لسان رسوله عقيدة هي الحق، علي ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كها نطق بمعرفته القرآن والأخبار. ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورًا مخالفةً للسنة، فلهجوا بها، وكادوا يشوِّشون عقيدة الحق على أهلها. فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين، وحرَّك دواعيهم لنُصرة السُّنَّة بكلام مُرَبَّب، يكشف عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة على خلاف السنة المأثورة؛ فمنه نشأ علم الكلام وأهله.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والمعنى أن الغزالي جدَّ في طلب اليقين حتى حاول أن يبلغ في ذلك الكهال، وذلك حين شك في الأوليات ذاتها .

#### ١٠ - البحث في الفلسفة:

ثم إني ابتدأت، بعد الفراغ من علم الكلام؛ بعلم الفلسفة. وعلمت يقينًا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم، مَن لا يقف على مُنتَهى ذلك العلم، حتى يساوي أعلمَهم في أصل العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته؛ فيطَّلع على ما لم يطَّلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة. وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدَّعيه من فساده حقًّا. ولم أر أحدًا من علماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك.

ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم، حيث اشتغلوا بالرَّدِّ عليهم؛ إلا كلماتٌ مُعقَّدةٌ مُبدَّدةٌ، ظاهرة التناقض والفساد، لا يُظن الاغترار بها بغافل عامِّيً، فضلًا عمن يدَّعي دقائق العلوم. فعلمت أن ردَّ المذهب قبل فهمه والاطَّلاع على كُنْهِه رَميٌ في عهايةٍ. فشمَّرت على ساق الجدِّ، في تحصيل ذلك العلم في الكتب، بمجرد المطالعة من غير استعانةٍ بأستاذٍ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية، وأنا عمنوُّ(۱) بالتدريس والإفادة لثلاثهائة نفرٍ من الطلبة ببغداد.

فأطلعني الله ﷺ، بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة، على مُنتهى علومهم في أقل من سنتين. ثم لم أزل أواظب على التفكير فيه بعد فهمه قريبًا من سنةٍ، أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره؛ حتى اطلعت على ما فيه من خِداعٍ وتلبيسٍ، وتحقيقٍ وتخييلِ اطِّلاعًا لم أشك فيه. فاسمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم.

#### ١١ - أصناف الفلاسفة:

اعلم أنهم على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم؛ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون، والطبيعيون، والإلهيون.

- الصِّنْف الأول: الدَّهريون؛ وهم طائفةٌ من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر، العالم القادر، وزعموا أن العالم لم يزل موجودًا كذلك بنفسه لا بصانع، ولم يزل

<sup>(</sup>١) أي مُبتليّ .

الحيوان من النُّطفة، والنُّطفة من الحيوان، كذلك كان، وكذلك يكون أبدًا. وهؤلاء هم الزنادقة.

- الصنف الثاني: الطبيعيون؛ وهم قومٌ أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة، وعن عجائب الحيوان والنبات، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته، ما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم، مُطَّلع على غايات الأمور ومقاصدها... إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة، ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثيرٌ عظيمٌ في قوام قوى الحيوان به. فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعةٌ لمزاجه أيضًا، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم، ثم إذا انعدمت فلا يعقل إعادة المعدوم كها زعموا. فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار، والحشر والنشر، والقيامة والحساب، فلم يبق عندهم للطاعة ثوابٌ، ولا للمعصية عقابٌ؛ فانحل عنهم اللجام، وانهمكوا في الشهوات انهاك الأنعام.

- الصّنف الثالث: الإلهيون؛ وهم المتأخرون منهم مثل سقراط، وهو أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس. وأرسطاطاليس هو الذي رتّب لهم المنطق، وهذّب لهم العلوم، وحرَّر لهم ما لم يكن محرَّرا من قبل، وأنضج لهم ما كان فجًا من علومهم، وهم بجملتهم ردُّوا على الصنفين الأولين من الدَّهرية والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم، ﴿وَكَفَى اللهُ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ (١) بتقاتلهم. ثم ردَّ أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط، ومَن كان قبله من الإلهيين، ردًّا لم يقصر فيه حتى تبرأ من جميعهم، إلا أنه استبقى أيضًا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفَّق للنزوع عنها.

ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس، بحسب نقل هذين الرجلين<sup>(۱)</sup>، ينحصر في ثلاثة أقسام:

سورة الأحزاب؛ آية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) يعنى الفارابي وابن سينا، فها أهمُّ عثل الفلسفة اليونانية إلى زمان الغزالي.

أ- قسمٌ يجب التكفير به.

ب- وقسمٌ يجب التبديع به.

ج- وقسمٌ لا يجب إنكاره أصلًا.

١٢ - الغزالي يُقسم علوم الفلاسفة إلى أنواعٍ؛ لكل نوعٍ حكمٌ خاصٌّ:

اعلم؛ أن علومهم بالنسبة إلى الغرض الذي تَطلبه ستة أقسامٍ: رياضيةٌ، ومنطقيةٌ، وطبيعيةٌ، وإلهيةٌ، وسياسيةٌ، وخُلُقيةٌ.

- أما الرياضية؛ فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم، وليس يتعلق شيءٌ منها بالأمور الدِّينيَّة نفيًا وإثباتًا، بل هي أمورٌ برهانيَّةٌ لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها. وقد تولَّدت منها آفتان:

إحداهما أن من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها، فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة، ويحسب أن جميع علومهم في الوضوح وفي وثاقة البرهان كهذا العلم. ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تداولته الألسنة، فيكفر بالتقليد المحض ويقول: لو كان الدِّين حقًّا لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم!

الآفة الثانية: نشأت من صديق للإسلام جاهل، ظنَ أن الدين ينبغي أن يُنصر بإنكار كل علم منسوب إليهم؛ فأنكر جميع علومهم وادَّعى جهلهم فيها حتى أنكر قولهم في الكسوف والخسوف، وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع، فلما قرع ذلك سَمْعَ مَن عرف ذلك بالبرهان القاطع، لم يشكَّ في برهانه، ولكن اعتقد أن الإسلام مبنيِّ على الجهل وإنكار البرهان القاطع، فازداد للفلسفة حُبًّا وللإسلام بُغضًا. ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام يُنصَر بإنكار هذه العلوم، وليس في الشرع تعرُّض لهذه العلوم بالنفي والإثبات، ولا في هذه العلوم تعرُّض للأمور الدينيَّة.

- وأما المنطقيات؛ فلا يتعلق شيءٌ منها بالدِّين نفيًا وإثباتًا، بل هو النظر في طُرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه. وليس في هذا ما ينبغي أن يُنكَر، بل هو من جنس ما ذكره

المتكلمون وأهل النظر في الأدلة، وإنها يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات، وبزيادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات ... فإذا أُنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر، بل في دينه الذي يزعم أنه موقوفٌ على مثل هذا الإنكار، نعم لهم نوعٌ من الظلم في هذا العلم؛ وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطًا يعلم أنها تُورِث اليقين لا محالة، لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدِّينيَّة ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط، بل تساهلوا غاية التساهُل.

- وأما علم الطبيعيات؛ فهو يبحث عن عالم السهاوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة؛ كالماء والهواء والتراب والنار، ومن الأجسام المركبة؛ كالحيوان والنبات والمعادن، وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها. وذلك يُضاهي بحث الطبيب عن جسم الإنسان، وأعضائه الرئيسية والخادمة، وأسباب استحالة مزاجه، وكها أنه ليس من شرط الدين إنكار علم الطب، فليس من شرطه أيضًا إنكار ذلك العلم، إلا في مسائل معينة، ذكرناها في كتاب «تهافت الفلاسفة»؛ وما عداها مما يجب المخالفة فيها، فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها، وأصل جملتها أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى، لا تعمل بنفسها.

- وأما الإلهيات؛ ففيها أكثر أغاليطهم؛ فها قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق، ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها... ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلًا؛ يجب تكفيرهم في ثلاثة منها، وتبديعهم في سبعة عشر. ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين، صنَّفْنا كتاب «التهافت». أما المسائل الثلاث؛ فقد خالفوا فيها كافة الإسلاميين، وذلك في قولهم:

أ- إن الاجساد لا تُحشر، وإنها المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة، والمثوبات والعقوبات روحانية، فإنها كائنةٌ أيضًا، ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية، وكفروا بالشريعة فيها نطقوا به.

ب- ومن ذلك قولهم: إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات؛ وهذا أيضًا

كفرٌ صريحٌ، بل الحق أنه: ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنَّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَا وَتِهِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١٠).

ج- ومن ذلك قولهم بقِدَم العالم وأزليَّته، فلم يذهب أحدٌ من المسلمين إلى شيءٍ من هذه المسائل.

وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات، وقولهم إنه عليمٌ بالذات، لا بعلم زائدٍ على الذات، وما يجري مجراه؛ فمذهبهم فيه قريبٌ من مذهب المعتزلة، ولا يجبُ تكفير المعتزلة بمثل ذلك.

- أما السياسيات؛ فمجموع كلامهم فيها يرجع إلى الحِكَم المصلحيَّة المتعلقة بالأمور الدنيوية والإيالة السلطانية، وإنها أخذوها من كُتُب الله المنزَّلة على الأنبياء، ومن الحِكَم المأثورة عن سلف الأنبياء.

- وأما الخلُقيَّة؛ فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها، وذكر أجناسها وأنواعها، وكيفية معالجتها ومجاهدتها، وإنها أخذوها من كلام الصوفية، وهم المتألهون المثابرون على ذكر الله تعالى، وعلى مخالفة الهوى ... وقد انكشف لهم في مجاهداتهم من أخلاق النفس وعيوبها، وآفات أعهالها ما صرَّحوا بها، فأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسُّلًا بالتجمل بها إلى ترويج باطلهم. ولقد كان في عصرهم، بل في كل عصر؛ جماعةٌ من المتألهين، لا يخلي الله سبحانه العالم عنهم... وكانوا في سالف الأزمنة، على ما نطق به القرآن، فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم آفتان: آفةٌ في حق القابل وآفةٌ في حق الرَّادُ:

أ- أما الآفة التي هي في حقّ الرَّادِ فعظيمةٌ؛ إذ ظنت طائفةٌ من الضعفاء أن ذلك الكلام إذا كان مُدوَّنًا في كتبهم، وممزوجًا بباطلهم؛ ينبغي أن يُهجَر ولا يُذكر، بل يُنكر على كل مَن يذكره؛ إذ لم يسمعوه أولًا إلا منهم، فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطلٌ؛ لأن قائله مُبطِلٌ... وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال، لا الرجال بالحق ...

<sup>(</sup>١) سورة سبأ؛ آية ٣.

ب- والآفة الثانية القبول؛ فإن مَن نَظَر في كُتُبهم (كإخوان الصفا) وغيره، فرأى
 ما مزجوه بكلامهم من الحِكم النبويَّة والكلمات الصوفية، ربم استحسنها وقبلها،
 وحسُن اعتقاده فيها؛ فيُسارع إلى قبول باطلهم الممزوج به.

## ١٣ - تحول الغزالي إلى دراسة الباطنية وآرائها:

ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهيمه وتزييف ما يُزيَّف منه، علمت أن ذلك أيضًا غير وافي بكمال الغرض، وأن العقل ليس مُستقلًّا بالإحاطة بجميع المطالب، ولا كاشفًا للغطاء عن جميع المعضلات. وكان قد نبغت نابغة التعليمية(١) وشاع بين الخلق تحدُّثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق. عنَّ لي أن أبحث عن مقالاتهم لأطلع على ما في كُتُبهم .. فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم. وكان قد بلغني بعض كلماتهم المستحدثة التي ولدتها خواطر أهل العصر لا على المنهاج المعهود من سلفهم. فجمعت تلك الكلمات، ورتبتها ترتيبًا مُحكَّمًا مقاربًا التحقيق، واستوفيت الجواب عنها؛ حتى أنكر عليَّ بعض أهل الحق مني مبالغتي في تقرير حجتهم، وقال: هذا سعيٌ لهم، فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها وترتيبك إياها. وهذا الإنكار -من وجهٍ- حتَّى... ولكن في شبهةٍ لم تنتشر ولم تشتهر، فأما إذا انتشرت، فالجواب عنها واجبٌ. ولا يمكن الجواب عنها إلا بعد الحكاية: نعم ينبغي ألا يتكلف إيرادها، ولم أتكلف أنا ذلك، بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحدٍ من أصحابي المختلفين إليَّ، بعد أن كان قد التحق بهم، وانتحل مذهبهم، وحكى أنهم يضحكون على تصانيف المصنفين في الرد عليهم، فإنهم لم يفهموا بعدُ حُجتهم. فلم أرضَ لنفسى أن يُظن فيَّ الغفلة عن أصل حُجَّتهم، فلذلك أوردتها، ولا أن يُظنَّ بي أني وإن سمعتها لم أفهمها، فلذلك قرَّرتها. والمقصود أني قرَّرت شبهتهم إلى أقصى الإمكان، ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان.

<sup>(</sup>١) شهد عصر الغزالي -والقرن الذي قبله- ظهور الباطنية، وأهم تجلياتها هو التشيع الإسهاعيلي الذي نجح في تأسيس الدولة الفاطمية (العبيدية) بمصر، وما حولها. ومذهب التعليم أحد التجليات الباطنية مثله مثل الإسهاعيلية التي يؤمن أتباعها باستمرار الإمامة، وبأن المرجع في كل شيء هو الإمام المعصوم؛ فهو المُعلَّم الواجب الاتباع. ولا تزال من هذه الطائفة بضعة ملايين بآسيا.

والحاصل: أنه لا حاصل عند هؤلاء، ولا طائل لكلامهم. ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل، لما انتهت تلك البدعة -مع ضعفها- إلى هذه الدرجة... بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلم، وأنه لا بد وأن يكون المعلم معصومًا، ولكن معلمنا المعصوم هو محمد عليه المعلم، وأنه لا بد وأن يكون المعلم عائبٌ. فإذا قالوا: هو ميّتٌ، فنقول: ومعلمكم غائبٌ. فإذا قالوا: مُعلمنا قد علم الدعاة وبثّهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكلٌ. فنقول: ومعلمنا قد علم الدعاة وبثّهم في البلاد وأكمل التعليم؛ إذ قال الله تعالى: ﴿ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ (١)، وبعد كمال التعليم لا يضرُ موت المعلم كما لا يضر غيبته.

فإن قال: ادَّعيت أنك ترفع الخلاف بين الخلق، ولكن المتحيِّر بين أهل المذاهب المتعارضة، والاختلافات المتقابلة، لم يلزمه الإصغاء إليك دون خصمك، وأكثر الخصوم يخالفونك، ولا فرق بينك وبينهم. وهذا هو سؤالهم الثاني، فأقول: وهذا أولًا ينقلب عليك فإنك إذا دعوت هذا المتحير إلى نفسك فيقول المتحير: بِمَ صِرت أولى من مخالفيك، وأكثر أهل العلم يخالفونك؟ فليت شعري بهاذا تُجيب؟ أتجيب بأن تقول: إمامي منصوصٌ عليه؟ فمن يصدقك في دعوى النص وهو لم يسمع النص من الرسول؟

والمقصود أن هؤلاء ليس معهم شيءٌ من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء، بل هم من عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام، طالما جاريناهم فصدَّقناهم في الحاجة إلى التعليم، وإلى المعلم المعصوم وأنه الذي عينوه، ثم سألناهم عن العلم الذي تعلَّموه من هذا المعصوم وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها، فضلًا عن القيام بحلها! فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب، وقالوا: إنه لا بد من السفر إليه. والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم وفي التبجح بالظفر به، ولم يتعلموا منه شيئًا أصلًا.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة؛ آية ٣.

#### ١٤- الغزالي يجد ضالته في التصوف:

ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهِمَّتي على طريق الصوفية، وعلمت أن طريقتهم إنها تتم بعلم وعملٍ؛ وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس، والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله.

وكان العلم أيسر عليَّ من العمل. فابتدأت بتحصيل علمهم من مُطَالعة كتبهم... حتى اطَّلعت على كُنْه مقاصدهم العلمية، وحصَّلت ما يمكن أن يُحصَّل من طريقهم بالتعلُّم والسماع. فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق بين أن يُعلَم حدُّ الصَّحَّة وحدُّ الشَّبَع وأسبابها وشروطها، وبين أن يكون صحيحًا وشبعان؟

فعلمت يقينًا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال. وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصَّلته، ولم يبقَ إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلُّم، بل بالذوق والسلوك. وكان قد حصل معي -من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية - إيهانٌ يقينيٌّ بالله تعالى، وبالنبوة، وباليوم الآخر. فهذه الأصول الثلاثة من الإيهان كانت رسخت في نفسي لا بدليلٍ مُعيَّن محرَّر، بل بأسبابٍ وقرائن وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها.

وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكفّ النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا، بالتجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود. والإقبال بكُنْه الهِمَّة على الله تعالى. وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال، والهرب من الشواغل والعلائق.

# ١٥ – قرار العُزلة وتردُّد الغزالي في تنفيذه:

ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا مُنغَمسٌ في العلائق، وقد أحدقت بي من الجوانب، ولاحظت أعمالي- وأحسنها التدريس والتعليم- فإذا أنا فيها مُقبلٌ على علومٍ غير مهمةٍ ولا نافعةٍ في طريق الآخرة.

ثم تفكَّرت في نيَّتي في التدريس، فإذا هي غير خالصةٍ لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحرِّكها طلب الجاه وانتشار الصيت؛ فتيقنت أني على شفا جُرفٍ هارٍ، وأني قد أشفيت على النار، إن لم أشتغل بتلافي الأحوال.

فلم أزل أتفكر فيه مُدَّةً، وأنا بعدُ على مقام الاختيار، أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يومًا، وأحلُّ العزمَ يومًا، وأُقدِّم فيه رِجلًا وأؤخر عنه أخرى.

#### ١٦ - مرض الغزالي وقلقه الفكرى:

فلم أذل أتردًد بين تجاذب شهوات الدنيا، ودواعي الآخرة، قريبًا من ستة أشهر، أولها رجب سنة ثمانٍ وثمانين وأربعهائة، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حدَّ الاختيار إلى الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتُقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسي أن أدرِّس يومًا واحدًا تطييبًا لقلوب المختلفين إليَّ، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها ألبتة، حتى أورثت هذه العقلة في لساني حزنًا في القلب، بَطُلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب؛ فكان لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمةٌ، وتعدَّى إلى ضعف القوى، حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: هذا أمرٌ نزل بالقلب، ومنه سرى إلى المزاج، فلا سبيل إليه بالعلاج، إلا بأن يتروَّح السرُّ عن الهم الملم.

ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي ﴿ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرٌ لِذَا دَعَاهُ ﴾ (١)، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والأولاد والأصحاب.

#### ١٧ - بدء مرحلة الخلوة والعزلة:

ففارقت بغداد، وفرَّقت ما كان معي من المال، ولم أدَّخر إلا قدر الكفاف، وقوت الأطفال ... ثم دخلت الشام، وأقمت به قريبًا من سنتين لا شغل لي إلا العزلة

<sup>(</sup>١) سورة النمل؛ آية ٦٢.

والخلوة، والرياضة والمجاهدة ... ثم رحلت منها إلى بيت المقدس، أدخل كل يوم الصخرة، وأغلق بابها على نفسي. ثم تحركت فيَّ داعية فريضة الحج ... فسِرتُ إلىَّ الحجاز.

ثم جذبتني الهِمم، ودعوات الأطفال إلى الوطن، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه. فآثرت العُزلة به أيضًا حرصًا على الخلوة، وتصفية القلب للذكر.

وكانت حوادث الزمان، ومهيَّات العيال، وضرورات المعاش؛ تغيِّر في وجه المراد وتشوَّش صفو الخلوة. وكان لا يصفو لي الحال إلا في أوقاتٍ متفرقةٍ. لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منها، فتدفعني عنها العوائق وأعود إليها.

#### ١٨ - تصحيح الغزالي للمعرفة الصوفية:

ودُمت على ذلك مقدار عشر سنين؛ وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمورٌ لا يتيسر إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره ليُنتفع به أني علمت يقينًا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصَّةً، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو جُمع عقل العقلاء، وحكمة الحكهاء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلهاء، ليغيروا شيئًا من سيرهم وأخلاقهم، ويبدلوه بها هو خيرٌ منه، لم يجدوا إليه سبيلًا. فإن جميع حركاتهم وسكناتهم، في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسةٌ من نور مشكاة النبوة؛ وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نورٌ يُستضاء به.

وبالجملة، فهاذا يقول القائلون في طريق أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ... وآخرها الفناء بالكلية في الله؟ ومن أول الطريق تبتدئ المشاهدات والمكاشفات ... ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال، إلى درجاتٍ يضيق عنها مُطلَق النُّطْق، فلا يحاول مُعبِّر أن يعبِّر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأٍ صريحٍ لا يمكنه الاحتراز عنه (١) وبالجملة، فمن لم يُرزَق منه شيئًا بالذَّوق، فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم، وكرامات الأولياء هي على التحقيق بدايات الأنبياء.

## ١٩ - سبب عودة الغزالي إلى نشر العلم بعد الإعراض عنه:

ثم إني لما واظبت على العُزلة والخلوة قريبًا من عشر سنين، وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسبابٍ لا أحصيها، مرَّة بالذوق، ومرَّة بالعلم البرهاني، ومرَّة بالقبول الإياني؛ أن الإنسان خُلِق من بدنٍ وقلبٍ، وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله ... وأن البدن له صحة بها سعادته ومرضٌ فيه هلاكه، وأن القلب كذلك له صحة وسلامة ... وله مرضٌ فيه هلاكه الأبدي الأخروي ... وأن الجهل بالله سُمَّ مُهلِك، وأن معصية الله بمتابعة الهوى، داؤه الممرض ... وأنه لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بأدوية؛ كها لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك .

ثم رأينا فتور الاعتقادات في أصل النبوة، ثم في حقيقة النبوة، ثم في العمل بها شرحته النبوة، وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق؛ فنظرت إلى أسباب فتور الخلق، وضعف إيهانهم، فإذا هي أربعةٌ.

فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيهانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب، ورأيت نفسي ملبة (٢) بكشف هذه الشبهة ... انقدح في نفسي أن ذلك متعين في الوقت محتوم في نفس الأطباء، وأشرف الخلق على الهلاك؟

وقدَّر الله تعالى أن حرَّك داعية سلطان الوقت من نفسه، لا بتحريكِ من خارجٍ؛ فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور، لتدارك هذه الفتنة ... فخطر لي أن سبب الرُّخصة قد ضعف، فلا ينبغي أن يكون باعثك على مُلازمة العُزلة الكسلُ

<sup>(</sup>١) راجع في كتابي هذا مبحث: مشكلة التعبير في التصوف، ثم مبحث: اللغة والوجود.

<sup>(</sup>٢) ملبة من ألب على الأمر: لزمه ولم يفارقه.

والاستراحة، وطلب عزّ النفس وصونها عن أذى الخلق ... فشاورت في ذلك جماعةً من أرباب القلوب والمشاهدات، فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة، والخروج من الزاوية؛ وانضاف إلى ذلك مناماتٌ ... ويسَّر الله تعالى الحركة إلى نيسابور، للقيام بهذا المهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربعائةٍ. وكان الخروج من بغداد في ذي القعدة سنة ثانٍ وثمانين وأربعائةٍ، وبلغت مدة العزلة إحدى عشرة سنةً ... وأنا أعلم أني، وإن رجعت إلى نشر العلم، فها رجعت لنشر العلم الذي يُكسِب الجاه... وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يُترَك الجاه، ويُعرف به سقوط رتبة الجاه. هذا الآن هو نيتي وقصدي وأمنيتي، يعلم الله ذلك مني (۱).

# ثانيا؛ من آرا، الغزالي الابستىية

تلك إذن معالم المسيرة الفكرية لهذا العَلَم الكبير، كما قدَّمها بنفسه. ولا شك أن القارئ لاحظ إشارة الغزالي -في كتابه ذلك- إلى عددٍ من آرائه في المعرفة وأصولها وحدودها. وما يلي عرضٌ أكثرُ تفصيلًا لبعض هذه الآراء.

#### ١ - مدارك المعرفة وترتيبها:

اعترف الغزالي بتنوُّع مدارك المعرفة ووجوه الاستدلال والتناظرُ؛ فهي عنده(٢):

- الحسيات؛ أي المدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة.
- العقل المحض؛ ومثّل له الغزالي بمبدأ عدم التناقُض، وذلك أن القسمة
   من حيث الوجود- ثنائية؛ قال: "فإن ادعى قسمًا ثالثا كان منكرًا لما هو بديهيٍّ في العقل»(").
  - التواتر؛ أي الخبر المستفيض الثابت.

<sup>(</sup>١) ملخصًا ما أمكن من: المنقذ من الضلال.

<sup>(</sup>٢) راجم: الاقتصاد في الاعتقاد، ص ١٥ إلى ١٧. وإحياء علوم الدين، ٣/ ١٧ - ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) حول هذا المبدأ؛ راجع المبحث الذي خصصته له بالفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب.

- نوع من القياس «يكون الأصل مثبتًا بقياسِ آخر يستند بدرجة واحدة، أو درجاتٍ كثيرة، إما إلى الحسيات أو العقليات أو المتواترات». فهذا القياس -إذن- يثول إلى أحد المدارك الثلاثة السابقة.
  - السمعيات؛ أي الوحي.
- مُسلمات الخِصم، في حال المناظرة؛ حيث «يكون الأصل مأخوذًا من مُعتقدات الخصم ومسلماته، فإنه وإن لم يقم لنا عليه دليلٌ، أو لم يكن حسيًّا ولا عقليًّا، انتفعنا باتخاذه إياه أصلًا في قياسنا، وامتنع عليه الإنكار الهادم لمذهبه»(١١).
  - الذوق والمكاشفة الصوفية.

قال الغزالي في ترتيب هذه المدارك من حيث سعتها أو أهميتها: «اعلم أنها متفاوتةً في عموم الفائدة؛ فإن المدارك العقلية والحسية عامَّةٌ مع كافَّة الخلق ... وأما المتواتر فإنه نافعٌ، ولكن في حق من تواتر إليه ... وأما الأصل المستفاد من قياس آخر، فلا ينفع إلا مع مَن قدَّر معه ذلك القياس ... وأما مسلمات المذاهب فلا تنفع الناظر، وإنها تنفع المناظر مع مَن يعتقد ذلك المذهب. وأما السمعيات فلا تنفع إلا مَن يثبت السمع عنه ... (\*) وكذلك المكاشفة لا تنفع إلا صاحبها، أو مَن يُقلده فيها .

لكن الإنسان لا يُزوَّد بهذه المدارِك دفعة واحدة، بل على التدرُّج. فهو - في البداية - يكون خاليًا لا يعرف شيئًا. ثم يعرف العالم - أولًا - بواسطة الحواس. وأول ما يُحلَق فيه منها - فيها يرى الغزالي - هو حاسة اللمس، ثم البصر، ثم السمع، ثم الذوق ... ويستمر الطفل مُعتمدًا على حواسه إلى أن يخلق فيه التمييز - وهو قريبٌ من سبع سنين - فيُجاوز عالم المحسوسات ويدرك أمورًا زائدة عليه، وهو طورٌ آخر من أطوار وجوده ... ثم يترقَّى إلى طورٍ ثالثٍ، فيُخلَق له العقل، وبه يُدرِك الواجبات والجائزات والمستحيلات ".

<sup>(</sup>١) الاقتصاد، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) الاقتصاد، ص ١٧-١٨.

<sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال، ص ٥٠-٥١.

## ٢- أقسام العقل:

أحد أقسام العقل هو -إلى حدَّ كبير - العقل المنطقي القائم على مبدأ عدم الجمع بين النقيضين، وارتفاع التناقض. وذلك أن الغزالي يرى أن اسم العقل يُطلق بالاشتراك على أربعة معان، بل إنه يتفاوت بتفاوت الناس(۱۰). والقسم الآخر «هو الوصف الذي يُفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفيَّة الفكرية، وهو الذي أراده المحاسبي حيث قال في حدً العقل: إنه غريزةٌ يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية، وكأنه نورٌ يُقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء (۱۰). و «الثالث؛ علومٌ تُستفاد من التجارب بمجرى الأحوال... أما الرابع؛ أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الدَّاعية إلى اللَّذة العاجلة (۱۳)، فهذان عقلان: عقلٌ «تجريبيُّ»، وعقلٌ «أخلاقيُّ».

## ٣- أصل المبادئ الأوَّليَّة للعقل:

وذلك كقولنا الكل أكبر من الجزء، ولكل حادثٍ مُحدِثٌ، واستحالة الجمع بين النقيضين، ونحو ذلك مما اختلف فيه الفلاسفة على رأيين: فمِن قائلٍ إنها فطريةٌ تُولَد مع الإنسان، ومِن قائلٍ إنها تُكتَسب مع الوقت ومن التجارب. والأولون اختلفوا؛ فاعتبر بعضهم أن أصل هذه المبادئ إلهيٌّ، فهي عطاء الخالق لخلقه. وقال آخرون إنها تعود إلى بداهة العقل؛ فلذلك تفرض نفسها بنفسها.

ويبدو أن الغزالي متردِّدٌ بين الرأيين الأخيرين، أو لعلَّه يرى أن الأفكار الأولى تثبت بالفطرة الإلهية وبالعقل البدهي معًا، أو نقول جمعًا بين الرأيين: إن الفطرة الإلهية وضعت في الإنسان هذه المبادئ على درجةٍ من السلطة والبداهة؛ لا تترك له سببًا ولا فرصةً للشك فيها. على ذلك نحمل هذا النص حول العلوم العقلية؛

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين، ١/ ٨٥، ٨٧.

<sup>(</sup>٢) الإحياء، ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الإحياء، ١/ ٨٥-٨٨.

قال الغزالي: والنعني بها ما تقضي به غريزة العقل، ولا تُوجَد بالتقليد والسهاع. وهي تنقسم إلى: ضرورية؛ لا يُدرى من أين حصلت وكيف حصلت. كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يكون حادثًا قديهًا، والشيء الواحد لا يكون حادثًا قديهًا، موجودًا معدومًا معًا. فإن هذه علومٌ يجد الإنسان نفسه منذ الصبا مفطورًا عليها، ولا يدري متى حصل له. هذا العلم ولا من أين حصل له. أعني أنه لا يدري له سببًا قريبًا، وإلا فليس يخفى عليه أن الله هو الذي خلقه وهداه. وإلى علوم مكتسبةٍ؛ وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال. وكلا القسمين قد يُسمى عقلًا»(١).

#### ٤ - النبوة طورٌ وراء العقل:

وإذا كان الحس مجرد مرحلةٍ في الإدراك؛ يأتي بعده دور آلةٍ أخرى في التعرُّف على الموجودات هي العقل ... فلا شيء يُشبتُ أن هذا العقل هو آخر المدارك، وأن ليس فوقه طورٌ آخر وإدراكٌ آخر ... وهو النبوة. يقول الغزالي: «الإيهان بالنبوة أن يُقرَّ بإثبات طورٍ وراء العقل؛ تنفتح فيه عينٌ يُدرَكُ بها مدركاتٍ خاصَّةٍ، والعقل معزولٌ عنها كعزل السمع عن إدراك الألوان، والبصر عن إدراك الأصوات، وجميع الحواس عن إدراك المعقولات» (٢).

و «كما أن المميز لو عُرضت عليه مدركات العقل لأباها واستبعدها؛ فكذلك بعض العقلاء أبى مدركات النبوة واستبعدها. وذلك عين الجهل؛ إذ لا مُستند له إلا أنه طورٌ لم يبلغه ولم يُوجَد في حقِّه، فيظن أنه غير موجودٍ في نفسه ... وقد قرَّب الله تعالى ذلك على خلقه بأن أعطاهم نموذجًا من خاصية النبوة، وهو النوم (٢٠٠٠). وذلك لأن في النوم تحدث الرؤيا التي يدرك الإنسان بها بعض الغيب، رغم ركود جسم النائم وغيبته عن الوعي. فالمنام يعطينا فكرةً عن النبوة؛ لأنه أسلوبٌ غير معتادٍ في الإدراك البشرى. ليس من جنس المحسوسات ولا المعقولات.

<sup>(</sup>١) الإحياء، ٣/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال، ص ٥١-٥٢.

وليس لك أن تقول: إنني أقتصر على تصديق ما جربتُه فقط؛ لأن هذا في الحياة لا يمكن الوفاء به دائهًا، والإنسان يعجز عن تجربة كل شيء بنفسه؛ ولذلك هو محتاجٌ للنبوة ومضطرٌ إليها، ولو بالتقليد(١).

لكن كيف تُفيد النبوَّة مع توفَّر الإنسان على نور العقل؟ إنها إن وافقته كانت زائدةً، وإن خالفته كيف نصدقها؟ يجيب الغزالي: "إن النبي ﷺ يرد مخبرًا بها لا تشتغل العقول بمعرفته، ولكن تستقل بفهمه إذا عُرِّف؛ فإن العقل لا يرشد إلى النافع والضار من الأعهال والأقوال والأخلاق والعقائد، ولا يفرق بين المشقي والمسعد، كها لا يستقل بدرك خواص الأدوية والعقاقير. ولكنه إذا عرف فَهم وصدَّق وانتفع بالسهاع، فيجتنب الهلاك ويقصد المسعد، كها ينتفع بقول الطبيب في معرفة الداء والدواء. ثم كها يعرف صدق الطبيب بقرائن الأحوال وأمور أخر، فكذلك يستدل على صدق الرسول ﷺ بمعجزاتٍ وقرائن وحالاتٍ، فلا فرق "". فكذلك يستدل على صدق الرسول شي بمعجزاتٍ وقرائن وحالاتٍ، فلا فرق "".

### ٥- ازدواج العقل والشرع:

إن الغزالي لا يلغي العقل لصالح الوحي، أو لصالح الإشراق الصوفي. بل للعقل عنده مكانته؛ ولذا تحدَّث في الإحياء (٢) وغيره عن: شرف العقل، فلا بد من العقل والشرع معًا؛ قال: «لا غنَّى بالعقل عن الساع، ولا غنَّى بالساع عن العقل. فالدَّاعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهلٌ، والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسُّنَّة مغرورٌ. فإياك أن تكون من أحد الفريقين، وكن جامعًا بين الأصلين (٤)، «فالعقل مع الشرع نورٌ على نور (٥). ولذلك حين ذم

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الاقتصاد في الاعتقاد ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ١/ ٨٢ في بعدها.

<sup>(</sup>٤) الإحياء، ٣/ ١٩. ومثله في : الاقتصاد، ص ٣-٤.

<sup>(</sup>٥) الاقتصاد ، ص ٤.

بعض المتصوِّفة العقل؛ أجابهم الغزالي بأن العقل «نور البصيرة التي بها يُعرف الله تعالى، ويعرف صدق رسله؛ فكيف يُتصور ذمُّه، وقد أثنى الله تعالى عليه؟ وإن ذُم فها الذي بعده يُحمَد؟ الكن كيف التغلُّب على اختلاف فحوى النصوص مع مقتضيات العقل؟

# ٦- قاعدةٌ في تعارُض النَّقل والعقل:

وقد ذكر الغزالي الجواب عن هذا السؤال؛ ضمن قاعدة عامَّة في علاقة الوحي بالعقل (<sup>77)</sup>. وذلك أن في الأشياء ما يُعلم بدليل العقل دون الشرَّع، وما يعلم بالشرع دون العقل، وما يُعلم بها معًا. فمثال الأولى: حدوث العالم، ووجود مُحدِثه، وصفاته من قدرة وعلم وإرادة، ومثال الثانية: أمور الآخرة. وذلك أن العقل يجوز وقوع كلا الأمرين، ودور السمع هو تخصيص أحد الجائزين بالوقوع، وذلك حين يُعيِّن الوحي الواقع منهما(<sup>77)</sup>.

أما ما توارد الشرع والعقل عليه، فله ثلاث حالاتٍ:

أولها إن كان العقل مُجوِّزًا لما أخبرنا به الوحي، فيجب تصديقه؛ سواءٌ كان السمع قطعيًّا أم ظنيًّا.

ثانيها إن قضى العقل بالاستحالة؛ أوَّلْنا السمع، أي حملناه على المعنى الآخر الذي يحتمله النص، والذي كان من قبل مرجوحًا. وذلك كها قال الغزالي؛ لأنه «لا يتصور أن يشتمل السمع على قاطع مخالفٍ للعقول».(١)

والجدير بالذِّكر أن الاستحالة التي يعنيها الغزالي هي: الاستحالة المنطقية، لا العادية ولا الطبيعية، أي التي تخرق العادة الجارية وتخالف مألوفنا في الخارج، بل تُناقض تمامًا المبادئ العقلية الأولى.

<sup>(</sup>١) الإحياء/ ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>۲) الاقتصاد، ص ۱۳۲ –۱۳۳.

<sup>(</sup>٣) الاقتصاد، ص ١٣٢ -١٣٣.

<sup>(</sup>٤) الاقتصاد، ص ١٣٣.

ثالثها؛ إن توقف العقل، فلم يحكم بجواز ولا استحالة، وجب التصديق أيضًا بأدلة الوحي؛ «إذ يكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة، وليس يشترط اشتهاله على القضاء بالتجويز»(۱). أي يقول العقل: هذا ليس بمستحيل، ولا أدري أهو جائزٌ؟ وإنها لا يحكم العقل على الشرع؛ لأن «العقل قاصرٌ، ومجاله ضيّقٌ منحصرٌ ه(۱).

## ٧- في نسبيَّة المعرفة البشريَّة:

ويضرب الغزالي مثالًا لهذا القصور وللحدود التي يخضع لها العقل؛ فيروي لنا هذه الحكاية: «اعلم أن جماعة من العميان قد سمعوا أنه حُمِلَ إلى البلدة حيوان عجيبٌ يُسمَّى الفيل، وما كانوا قطُّ شاهدوا صورته ولا سمعوا اسمه. فقالوا لا بد لنا من مُشاهدته ومعرفته باللمس الذي نقدر عليه، فطلبوه؛ فليًّا وصلوا إليه لمسوه، فوقع يد بعضهم على نابه، ووقع يد بعضهم على نابه، ووقع يد بعضهم على أذُنه، فقالوا قد عرفنا. فليًّا انصرفوا سألهم بقيَّة العميان، فاختلفت أجوبتهم؛ فقال الذي لمس الرَّجل: إن الفيل ما هو إلا مثل أسطوانة خَشِنة الظاهر، إلا أنه ألين منها. وقال الذي لمس الناب: ليس كها يقول، بل هو صلبٌ لا لين فيه، وأملسٌ لا خشونة فيه، وليس في غلظ الأسطوانة أصلًا بل هو مثل عمودٍ. وقال الذي لمس أطوانة، وإنها هو مثل جلدٍ عريضٍ غليظٍ. فكلُّ واحدٍ من هؤلاء صَدَق من وجهِ الفيل، ولكن منهم بجملتهم قصروا عن الإحاطة بكُنْه صورة الفيل. فاستبصر بهذا الفيل، ولكنهم بجملتهم قصروا عن الإحاطة بكُنْه صورة الفيل. فاستبصر بهذا المثال واعتبر به، فإنه مثال أكثر ما اختلف الناس فيه" أو أجزاء منه فقط. بمؤنه البشرية لا تحيط بموضوعها من جميع نواحيه، بل تتعلق بأطرافٍ أو أجزاء منه فقط.

<sup>(</sup>١) الاقتصاد، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) الاقتصاد، ص ٤.

<sup>(</sup>٢) الإحياء، ٨/٤.

ولذلك تجد من يُنكر أمور الغيب -كنعيم القبر وعذابه- ويستبعدها، لمجرد أنه لم يُصادفها في تجارب حياته؛ ويقول: إنّا نرى شخص الميت مُشاهدة، وهو غير مُعذّب. ويرد عليه الغزالي بأن هذا كَمَن ينكر على النّائم أحواله؛ لأنه يراه ساكنًا لا يتحرك. قال: «بل الناظر إلى ظاهر النائم لا يشاهد ما يدركه النائم من اللّذة عند الاحتلام، ومن الألم عند تخيّل الضرب وغيره. ولو انتبه النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذاته من لم يَجُر له عهد بالنوم، لبادر إلى الإنكار اغترارًا بسكون ظاهر جسمه وآلامه ولذاته من لم يَجُر له عهد بالنوم، لبادر إلى الإنكار اغترارًا بسكون ظاهر جسمه بالإضافة إلى خلق السماوات والأرض وما بينها؛ مع ما فيها من العجائب ... فها لا برهان على إحالته، لا ينبغي أن يُنكر بمجرد الاستبعاد»(۱).

وهذا منشأ غلط الفلاسفة؛ قال الغزالي: «أكثر براهين الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات مبنيٌّ على هذا الجنس، فإنهم تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه، وما لم يألفوه قدّروا استحالته»(٢).

#### ٨- خطر العادة:

وينفرد الغزالي عن كثير من المفكّرين قبله، بالتنبيه على عاملٍ مهم يحدُّ من العقل ومن قُدُراته؛ ألا وهو العادة بها فيها العادة الفكرية، فهي تجعلُ الوهم يسبق إلى ما أَلِفه الإنسان واستأنس به، أو رآه، أو اقترن في تجاربه بأمرٍ ما؛ فقد «خُلقت قوى النفس مطيعةً للأوهام والتخيلات بحكم إجراء العادات»(٣). وشرح ذلك الغزالي بها عُرِف فيها بعدُ بـ «الارتكاس الشرطي» لبافلوف(١٠).

ولذلك كان بلوغ كمال الموضوعية في النظر إلى الأشياء أمرًا صعبًا جدًّا؛ قال: «وأما اتِّباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله الحقَّ

<sup>(</sup>١) الاقتصاد، ص ١٣٥ -١٣٦.

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) الاقتصاد، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) الاقتصاد، ص ١٠٩.

حقًا وقوًاهم على اتباعه. وإن أردت أن تجرّب هذا في الاعتقادات، فأورد على فهم العامّي المعتزلي مسألة معقولة جليّة فيُسارع إلى قبولها، فلو قلت له إنه مذهب الأشعري في لنفر وامتنع عن القبول وانقلب مُكذبًا بعين ما صدق به، مها كان سيء الظّن بالأشعري، إذ كان قُبح ذلك في نفسه منذ الصّبًا. وكذلك العكس [أي تعرض على الأشعري مذهب المعتزلي دون أن يعرف ذلك في البداية] ولست أقول هذا طبع العوام، بل طبع أكثر مَن رأيته من المتوسمين باسم العِلم ... وإنها الحق ضده، وهو أن لا يعتقد شيئًا أصلًا، وينظر إلى الدَّليل ويسمي مقتضاه حقًا ونقيضه باطلًا ... هذا الم

## ٩- قصور العقل في الإلهيات، ونموذج علم الكلام:

وأكثر ما يتجلى عجز العقل عن الإحاطة بالوجود في موضوع الإلهيات بصفة خاصية وشئون الغيب على العموم. ولهذا لم يتوسع الوحي في إخبارنا ببعض الحقائق الغيبيّة، مثل صفات الباري؛ قال الغزالي: لأنه «لو ذكر من صفاته ما ليس للخلق مما يُناسبه بعض المناسبة شيءٌ؛ لم يفهموه ... وبالجملة فلا يدرك الإنسان إلا نفسه وصفات نفسه مما هي حاضرة له في الحال، أو مما كانت له من قبل. ثم بالمقايسة إليه يفهم ذلك لغيره، ثم قد يصدق بأن بينها تفاوتًا في الشرف والكمال. فليس في قوة البشر إلا أن يُثبت لله تعالى ما هو ثابتٌ لنفسه من الفعل، والعلم والقدرة، وغيرها من الصفات، مع التصديق بأن ذلك أكمل وأشرف، فيكون معظم تحويمه على صفات نفسه، لا على ما اختص الرب تعالى به من الجلال»(۱۰).

ولا يعتقد الغزالي أن علم الكلام قادرٌ على الوصول إلى حقائق الأمور، قال: و«أما منفعته فقد يُظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. وهيهات؛ فليس في الكلام وفاءٌ بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وهذا إذا سمعته من مُحدِّثٍ أو حشويٌّ ربها خطر ببالك

<sup>(</sup>۱) الاقتصاد، ص ۱۰۲–۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) الإحياء، ١٠١/.

أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة، وبعد التغلغل فيه إلى مُنتهى درجة المتكلمين، وجاوزَ ذلك إلى التعمُّق في علوم أُخر تُناسب نوع الكلام، وتحقَّقُ أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدودٌ. ولَعَمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جليَّة تكاد تُفَهم قبل التعمُّق في صنعة الكلام، (۱۱)، وذلك لأن لعلم الكلام دورًا مُحددًا؛ هو تثبيت العقيدة والرد على مَن يُورِد عليها شبهًا عقليَّة، فأما الكلام دورًا مُحددًا؛ هو تثبيت العقيدة والرد على مَن يُورِد عليها شبهًا عقليَّة، فأما هي عليه، وإدراك الأسرار التي يترجها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة؛ فلا مِفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات، والإقبال ظاهر ألفاظ هذه العقيدة؛ فلا مِفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات، والإقبال بالكلية على الله تعالى، وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات، (۱۲). فالتعبُّد والمكاشفة يُقرِّبان حقائق العقيدة أكثر مما تفعله صنعة الكلام.

لكن لما كان لهذه الصنعة دورٌ تقوم به، على كلّ حالٍ ، فإن الغزالي اختار التفصيل في الحكم على الكلام؛ فقال: «اعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمّه في كل حالٍ، أو بحمده في كل حالٍ: خطأٌ؛ بل لا بد فيه من تفصيلٍ». (٣) والقدر الضروري منه «أنه لا بد في كل بلدٍ من قائم بهذا العلم مستقلٌ؛ يدفع شُبه المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة، وذلك يدوم بالتعليم [أي تدريس الكلام لضهان استمراره]. ولكن ليس من الصواب تدريسه على العموم، كتدريس الفقه والتفسير»(١)، فهو فرض كفاية تقوم به نخبةٌ من أهل العلم؛ الذين يحرصون ما أمكن على لجم العوام عن الاهتمام بقضايا هذا العلم.

<sup>(</sup>١) الإحياء، ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) الإحياء، ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) الإحياء، ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) الإحياء، ١/ ٩٩.

#### ١٠ - الغزالي والفلسفة:

نقد الغزالي الفلسفة المشائية نقد خبير مُطَّلع، ولم يتهمه أحدٌ بجهلها وجهل مراميها البعيدة. بل إن الغزالي قبل أن يتفوق في نقد الفلسفة الإغريقية، كما صاغها الفارابي وابن سينا؛ كان قد تفوَّق في عرضها وشرحها. ولذلك يُعتَبر كتابه «مقاصد الفلاسفة»؛ من خيرة الكتب التي يَنصَح بها المختصُّون كلَّ مَن يريد الاطِّلاع على فلسفة المشائين وفهمها.

وقد كانت أول مرحلةٍ في النَّقْد الذي قام به الغزالي هو تمييز علوم الفلاسفة، وإعطاء كلِّ علم منها حُكمًا خاصًا. فهو مثلًا حين ذكر الطبيعيات، أورد أقسامها؛ ومنها: ما يتعلَّق بالأجسام وأحوالها، والمعادن والنبات، والحيوان، والطبّ، والفلك، والكيمياء ... إلخ. وذلك «ليُعرف أن الشرع ليس يقتضي المنازعة فيها ولا إنكارها ... وليس يلزم خالفتهم شرعًا في شيء من هذه العلوم»(١). إلا في أربعة مواضع: الأول: حكمهم بأن الاقتران المشاهد في الوجود بين الأسباب والمسببات، اقتران تلازم ضروريً لا يتخلَّف. والغزالي يرى -مع الأشاعرة- أنه اقتران عاديًّ لا عقليًّ، وهي النظرة التي أخذ بها فيها بعد مالبرانش وهيوم وبعض الوضعيين. والمواضع الأخرى سبق ذكرها، كإنكار بعض الفلاسفة لخلود النفس، والبعث الأخرى بالأجساد(١).

فمن الواضح أن هجوم الغزائي كان على الميتافيزيقيا، لا على الفلسفة بجميع فروعها (أيام كانت موسوعيَّةً). فقد اعترف الغزائي بقيمة علوم الرياضيات والمنطق والتجريبيات والطبيعيات، في حين وجد أن الإلهيات في الفلسفة نموذجٌ مظلمٌ للخبط والخلط. وهذا الموقف جدُّ متقدِّم، بل لو نظرنا إليه بمنطق العصر؛ وجدناه موقفًا «حداثيًا» ممتازًا. لكن الذين يُعانون أزمةً فكريَّةً وعُقدة نقصٍ تجاه تاريخ الأمَّة وقسمها الأكبر -أهل السُّنَة- وممثليه من العلماء والمفكرين؛ يرفضون هذا

<sup>(</sup>١) تهافت الفلاسفة، ص ٢٢٠، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) تبافت الفلاسفة، ص ٢٢٠ إلى ٢٢٢.

الموقف العقلاني العظيم لأبي حامد وأمثاله، ويرتَدُّون قرونًا إلى الوراء؛ فيفضّلون عليه فلسفات اليونان وأحلام أفلوطين في «نظرية الفيض»، مُعتبرين أنها نموذج العقلانية الموءودة في تاريخ الإسلام. لكنهم إذا قرءوا لكانط، هلَّلوا له وصَفَّقوا، برغم أن الغزالي هدم الفلسفة الميتافيزيقية بالشرق، قبل أن يهدمها كانط بالغرب. وهكذا تنقلب كل الأوضاع رأسًا على عقب: فنقدُ الغزالي لمبدأ السببيَّة كارثةٌ أصابت العقل العربي الإسلامي، لكن هذا النقد نفسه إذا صدر من هيوم اعتبر فتحًا جديدًا في عالم الفكر والفلسفة!

لقد كان جوهر الخلاف بين الغزالي والمشائين إبستمولوجيًا، فالمعرفة عند هؤلاء لا تأتي من التجربة؛ بل أصلها ما يُسمُّونه: إشراق الصور العقليَّة من العقل الفعَّال على العقل الإنساني. ولذلك اعتبروا العقل قوةً مُطلقةً قادرةً على النَّفاذ إلى كلِّ شيء وفهم كلِّ حقيقةٍ. ومن ثَمَّ ، فهو قادرٌ على الاستقلال بالمعرفة، ولا يحتاج لوحي ولا رسالةٍ، ولا حتى للتجربة ... إذ يكفي التأمل. والغزالي يرفض هذا الموقف المتخلف، والذي تسبب في تضليل قسم كبيرٍ من البشريَّة، على مستوى الاعتقاد. كما تسبب في وأد نموً المِلم والتَّقنية، بإلغائه للتجربة، أو تقليله من أهميتها.

فهنا كان رأي الغزالي واضحًا ومهمًا: إنَّ العقل بطبيعته عاجزٌ عن إدراك حقائق الأمور في الإلهيات، وليس هذا ميدانه. (١) بل ميدانه هو العالم المشاهد، والسبيل في فهمه ومعرفته هو التجربة والملاحظة، لا العقل بمجرده.

وثمة عاملٌ مهمٌّ يفسِّر لنا سبب نجاح نقد الغزالي للفلاسفة، بل أهم من ذلك؛ يفسر لماذا لم تلق الفلسفة اليونانية والمشائية قبولًا واسعًا في البيئة الإسلامية. وهذا العامل شرحه جيدًا عبدالحليم محمود رحمه الله حيث قال: "إن البحث العقلي في الإلهيات أمرٌ طبيعيٌّ بالنسبة للمفكرين الذين نشئوا في أقاليم لم يُوجَد فيها كتابٌ مُقدَّسٌ. من الطبيعي أن يُوجَد في هذه الأقاليم رجالٌ يحاولون ابتداع مذهب

<sup>(</sup>١) راجع: مسألة في تلبيسهم بقولهم إن الله فاعل العالم وصانعه. وكذلك: آخر المسألة، وهي اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم والقدرة والإرادة للمبدأ الأول، تهافت الفلاسفة.

فيها وراء الطبيعة. ذلك أن الإنسان بفطرته طَلعة، وهو يحاولُ دائهًا معرفة العلل والأسباب، ويتشوَّف إلى رؤية المجهول، ويتطلع إلى الكشف عن عالم الغيب. أما في البيئات التي فيها نصِّ مُقدَّسٌ، يحتفظ بنضرته، ولا يشك إنسانٌ في صحته؛ فإنه من غير الطبيعي أن ينشأ بجوار هذا النص المعصوم اختراعاتٌ ذهنيَّةٌ تتصل بعالم الغيب. ذلك أن ثمرة التفكير الإنساني عُرضةٌ للخطأ. والخطأ في الذَّات الإلهية أو في عالم الغيب على وجه العموم فيه خطورةٌ كبيرةٌ. الطريق المستقيم إذن هو ألَّا ينشأ بجوار النَّصِّ المقدَّس اختراعٌ عقليٌ يتَّصل بعالم الغيب»(١).

# ثالثا؛ ابن خلدون

أما ابن خلدون، فنِتَاجٌ آخر للحضارة العربية-الإسلامية. نتاجٌ عبقريٌّ؛ استطاع أن يغطي مجموعةً من الحقول المعرفية، بل أن يُبدع أخرى جديدةً، كعلم الاجتماع مثلًا؛ أو ما يسميه هذا العالم الفذب «طبائع العمران».

لقد أشبع الدارسون الفكر الخلدوني بحثًا، وتناولوه من نواح متعدِّدةٍ عتى أصبح هذا كله يشكل مكتبة مُستقلَّة، جزءٌ منها باللغات الأوربية الرئيسة. لهذا لا أنوي هنا دراسة هذا الفكر المتقدِّم، ولا حتى عرضه باختصار. لكني أنتهز هذه الفرصة لأدعو القارئ الكريم إلى قراءة مقدمته الشهيرة لكتابه في التاريخ (٢٠). بينها أقتصر هنا على بسط بعض آرائه في الابستمولوجيا، وخصوصًا منها قضية طبيعة العقل وحدوده.

#### ١ - الوجود الموضوعي للعالم:

وابن خلدون كسائر مفكري الإسلام؛ يعتقد في الوجود الموضوعي للعالم الخارجي، ولذا رفض رأي بعض المتصوِّفة الذين اعتبروا أن الموجودات كلها

<sup>(</sup>١) التفكير الفلسفي في الإسلام، ص ٤٦٣.

 <sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر.

مشروطة بوجود المدرك البشري لها، حسيًّا كان أم عقليًّا؛ بحيث لو فرضنا عدم هذا المدرك وغياب آلات الإدراك؛ لم يكن في الوجود تفصيلٌ، بل يكون واحدًا وبسيطًا، كالنائم الذي يُعتبر ما حوله بالنسبة إليه في حكم المعدوم. ويستدل ابن خلدون على بطلان هذا الكلام بالحسِّ والبداهة؛ مُعتقِدًا أن مُحققي الصوفية يرون أن الذي يذهب هذا المذهب إنها يتوهم؛ فيخطَّنونه. (١)

#### ٢- العقل بين الغيب والشهادة:

وإذا كان من أهم ما يمتاز به الإنسان عن كثير من المخلوقات: العقل، وما ركب الله تعالى فيه من أنواع الإدراك؛ فإن ابن خلدون يميز في عمل هذا العقل بين مجالين مهمين وكبيرين: أحدهما مجالً مُقفَلٌ أمام العقل بسبب طبيعته الذاتية التي جعلت منه أداةً عاجزةً عن اختراق هذه الدائرة، وهي أساسًا عالم الغيب. والآخر مجالٌ مفتوحٌ للعقل؛ هو الفارس فيه والأصل والحكم، وهو -بشكل رئيس - عالم الشهادة. وهذا التمييز عظيم الشأن؛ بل هو من أخطر ما جاءت به نظرية المعرفة الإسلامية، ومن أبعده أثرًا في مختلف نواحي الحياة، بها فيها الحياة الفكرية والعلمية والتَّقنَيَّة. ولم ينتبه الفكر الغربي إلى أهمية هذا الفصل، قبل كانط.

لقد اعتبر ابن خلدون أن صناعة الحساب شريفة والمنشأ عنها في الغالب عقل مضي و كرب على الصواب (٢٠٠٠). ويقول في فرع آخر من الرياضيات: «واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فكره ولأن براهينها كلها بينة الانتظام جليَّة الترتيب، لا يكاد الغلط يدخل أقيستها لترتيبها ونظامها ... وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون: ممارسة علم الهندسة للفكر بمثابة الصابون للثوب، الذي يغسل منه الأقذار وينقيه من الأوضار والأدران (٢٠٠٠)، أما علم الهيئة الفلك

<sup>(</sup>١) راجع: المقدمة، ص ٣٥٢، كلامه عن علم التصوف.

<sup>(</sup>٢) المقدمة، ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) المقدمة، ص ٣٦١-٣٦٢. في الأصل: جليلة، وأظنه خطأ.

فهو أيضًا صناعةٌ شريفةٌ وعلمٌ جليلٌ (١)، وكذلك استطرد ابن خلدون في حديثه عن كثير من العلوم؛ كالطبيعيات، والطب، والفلاحة.

لكن الغيبيات، بخلاف هذا؛ لا يُوجَد ولا يمكن أن يُوجَد علمٌ بشريٌّ يستطيع إدراكها؛ إذ «الغيوب لا تُدرَك بصناعة ألبتة، ولا سبيل إلى تعرُّفها إلا للخواصّ من البشر؛ المفطورين عن عالم الحس إلى عالم الروح»(٢)، وهم الأنبياء خاصَّةً.

ولذلك نحن لا نستطيع أن ندرك حقيقة هذه الغيوب، وأعظمها الخالق. بل نحن مدعوون إلى التصديق بها؛ «اعلم أن الشارع لما أمرنا بالإيهان بهذا الخالق الذي رد الأفعال كلها إليه وأفرده بها ... وعرَّفنا أن في هذا الإيهان نجاتنا عند الموت إذا حضرنا، لم يُعرِّفنا بكُنه حقيقة هذا الخالق المعبود؛ إذ ذاك متعذَّرٌ على إدراكنا ومن فوق طورنا»(٢)، وإنها عرَّفنا ببعض صفاته. قال ابن خلدون: «وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيحٌ؛ فأحكامه يقينيةٌ لا كَذِبَ فيها، غير أنك لا تطمع أن تَزِن به أمور التوحيد والآخرة، وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمعٌ في مُحالٍ. ومثال ذلك مثال رجلٍ رأى الميزان في الذي يُوزَن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال؛ وهذا لا يُدرَك. على أن الميزان في أحكامه صادقٌ، لكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله وصفاته، فإنه ذرَّةٌ من ذرات الوجود الحاصل منه. وتفطنْ في هذا الغلط ومَن يُقدِّم العقل على السمع في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأيه» (٤).

وإنها قَصُر العقل عن استيعاب جميع الوجود؛ لأنه لم يُزوَّد بجميع آلات الإدراك والمعرفة التي تُحُوِّل له الوصول إلى كل الموجودات، كما أن مَن فَقَد حاسةً ما من الحواس الخمس؛ يغيب عنه قسمٌ من الواقع. يقول القاضي ابن خلدون: «ولا تثقن

<sup>(</sup>١) المقدمة، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) المقدمة، ص ٨٦.

 <sup>(</sup>٣) المقدمة، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) المقدمة، ص ٣٤٣-٣٤٤.

بها يزعم لك الفكر من أنه مقتدرٌ على الإحاطة بالكائنات وأسبابها، والوقوف على تفصيل الوجود كله، وسفّة رأيه في ذلك. واعلم أن الوجود عند كلّ مدركٍ في بادئ رأيه منحصرٌ في مداركه لا يعدوها، والأمر في نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه. ألا ترى الأصمَّ كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقو لات، ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات؟ وكذلك الأعمى أيضًا يسقط عنده صنف المرثيَّات. ولولا ما يردُّهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما أقرُّوا به، لكنهم يتبِّعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لا بمُقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم. ولو سُئِل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه مُنكِرًا للمعقولات وساقطةٌ لليه بالكلية. فإذا علمت هذا، فلعل هناك ضربًا من الإدراك غير مُدركاتنا؛ لأن إدراكاتنا مخلوقةٌ محدثةٌ، وخلق الله أكبر من خلق الناس، والحصر مجهولٌ، والوجود أوسع نطاقًا من ذلك، والله من ورائهم محيطٌ. فاتَّهم إدراكك ومدركاتِك في الحصر، واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك، فهو أحرص على سعادتك وأعلم بها واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك، فهو أحرص على سعادتك وأعلم بها ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك». (1)

#### ٣- العلاقة السبية:

ويتعرض ابن خلدون لمشكلة فلسفيّة كبيرة هي العلّية أو السببية (٢)؛ فيُقدِّمُها مثالًا لتعقَّد الوجود واستحالة الإحاطة به وفهمه كاملًا. وفي الوقت نفسه يُعلَّل بها عجز العقل البشري عن بلوغ هذه الإحاطة وإدراك كُنه الأمور. وهو في رأيه هذا تَبعٌ للأشاعرة، الذين لهم موقفٌ مميّزٌ ومعروفٌ من قضية السببية، سبقوا به هيوم خصوصًا، وكذا فلاسفة الوضعيّة. لكن ابن خلدون أحسن تقديم هذا الرأي الكلامي والتعبير عنه؛ قال: «اعلم أن الحوادث في عالم الكائنات سواءٌ كانت من الذّوات أو من الأفعال البشريّة أو الحيوانية؛ فلا بُد لها من أسباب متقدّمة عليها، بها تقع في مستقرّ العادة وعنها يتم كونه. وكل واحدٍ من هذه الأسباب حادثٌ أيضًا؛

<sup>(</sup>١) المقدمة، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) بحثت مشكلة السببية بتفصيل في الترُّائين الإسلامي والأوربي في كتابي: الوجود بين مبدئي السببيَّة والنظام؛ وهو بحث في الأساس الشرعي والنظري لاستشراف المستقبل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢٠٠٨.

فلا بدَّ له من أسباب أخرى، ولا تزال تلك الأسباب مُرتقيةً حتى تنتهي إلى مُسبِّب الأسباب ومُوجدِها وخالقها على لا إله إلا هو. وتلك الأسباب في ارتفائها تتفسح وتتضاعف طولًا وعرضًا ويحار العقل في إدراكها وتعديدها. فإذًا لا يحصرها إلا العلم المحيط، سيها الأفعال البشريَّة والحيوانية، فإن من جملة أسبابها في الشاهد القصود والإرادات؛ إذ لا يتم كون الفعل إلا بإرادته والقصد إليه. والقصود والإرادات أمورٌ نفسانيَّةٌ ناشئةٌ في الغالب عن تصوراتٍ سابقةٍ يتلو بعضها بعضًا. وتلك التصورات هي أسباب قصد الفعل، وقد تكون أسباب تلك التصورات تصوراتٌ أخرى، وكل ما يقع في النَّفس من التصوُّرات مجهولٌ سببه؛ إذ لا يطَّلم أحدٌ على مبادئ الأمور النفسانيَّة ولا على ترتيبها. إنها هي أشياءٌ يُلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضًا، والإنسان عاجزٌ عن معرفة مباديها وغاياتها. وإنها يحيط علمًا في الغالب بالأسباب التي هي طبيعةٌ ظاهرةٌ ويقع في مداركها على نظام وترتيب؛ لأن الطبيعة محصورةٌ للنفس وتحت طورها. وأما التصورات فنطاقها أوسيع من النفس لأنها للعقل الذي هو فوق طور النفس، فلا تدرك الكثير منها فضلًا عن الإحاطة. وتأمَّل من ذلك حكمة الشارع في نهيه عن النظر إلى الأسباب والوقوف معها؛ فإنه وادِ يهيم فيه الفكر ولا يجلو منه بطائل ولا يظفر بحقيقةٍ: ﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾(١) . وربها انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه، فزلَّت قدمه وأصبح من الضَّالِّين الهالكين، نعوذ بالله من الحرمان والخسران المبين. ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قدرتك واختيارك، بل هو لونٌ يحصُل للنفس وصبغةٌ تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمها، إذ لو علمناها لتحرزنا منها، فلنتحرز من ذلك بقطع النَّظَر عنها جملةً. وأيضًا فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهولٌ؛ لأنها إنها يُوقَف عليها بالعادة، لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر. وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولةٌ: ﴿ وَمَا أُوتِيتُد مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِمَـلَا ﴾ (٣٠؛ فلذلك أُمرنا بقطع النَّظر عنها وإلغائها جملةً، والتوجه إلى مُسبِّب الأسباب كلها

سورة الأنعام؛ آية ٩١.

 <sup>(</sup>٢) سورة الإسراء؛ آية ٨٥.

وفاعلها ومُوجِدِها؛ لترسخ صفة التوحيد في النَّفْس، على ما علَّمنا الشارع الذي هو أعرف بمصالح ديننا وطرق سعادتنا، لاطلاعه على ما وراء الحس. قال على من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. (١) فإن وقف عند تلك الأسباب، فقد انقطع وحقَّت عليه كلمة الكفر؛ وإن سَبَح في بحر النظر والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدًا بعد واحد، فأنا الضامن له ألا يعود إلا بالخيبة؛ فلذلك نهانا الشَّارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق... وإذ تبيَّن ذلك فلعلَّ الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا؛ خرجت عن أن تكون مُدركة، فيضل العقل في بيداء الأوهام ويحار وينقطع. فإذا التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيًّات تأثيرها، وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها؛ إذ لا فاعل غيره، وكلها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته، وعلمنا به [الله الها هو من حيث صدورنا عنه لا غير. وهذا هو معنى ما نُقِل عن بعض الصَّدِيقين: العجز عن الإدراك إدراك الأسباب

#### ٤- إبطال الفلسفة الإلهية:

ولما كان البحث في أسباب الحوادث وعلل الأشياء بهذا التشعب والتعقيد، حيث يستحيل كشف السلاسل السببيَّة اللانهائية للموجودات؛ فإنه من الطبيعي أن يرفض ابن خلدون الفلسفة، خاصَّةً في شِقِّها الميتافيزيقي الإغريقي، والتي هي –بالأساس– مزيجٌ من فلسفات أرسطو وأفلاطون وأفلوطين.

لقد زعم هؤلاء وأتباعهم، ومنهم ابن سينا والفارابي؛ «أن الوجود كله، الحسي منه وما وراء الحسي؛ تدرَك ذواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية، وأن تصحيح العقائد الإيهانية من قبل النظر لا من جهة السمع، فإنها بعضٌ من مدارك العقل». (٣)

<sup>(</sup>۱) مستدأحد، ۱۹/۳٤٠.

 <sup>(</sup>٢) المقدمة ، ص ٣٤٢-٣٤٣-٣٤٣. هذا النص من أفضل النصوص التي تقبر عن موقف الأشاعرة من مشكلة السببية.

<sup>(</sup>٣) المقدمة، ص ٤٠١.

وقد عوّل الفلاسفة، لأجل اكتشاف هذا الوجود؛ على "قانوني يهتدي به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل، وسمّوْه بالمنطق»(۱). وعهاد هذا المنطق – كها ابن خلدون (۲) – هو التجريد؛ بالانطلاق من صور معيّنة إلى أخرى أعمّ منها وأشمل. فيبدأ الذّهن بالموجودات الشخصية –أو الفرديّة – المحسوسة، فيُجّرد منها صورًا تنطبق على جميع الأشخاص؛ وهي المعقولات الأوائل. ثم يؤلف الدّهن بين هذه المعقولات أو المعاني، وبين غيرها مما يشترك معها في معنى ما، فيشكل المعقولات الثواني. وهكذا، حتى ينتهي التجريد إلى المعاني البسيطة الكلية المنطبقة على جميع المعاني والأشخاص، والتي لا تجريد بعدها؛ وهي الأجناس العالية. والمقصود الموجود كها هو؛ فلا بد للذّهن من إضافة بعضها إلى بعض ونفي بعضها عن الوجود كها هو؛ فلا بد للذّهن من إضافة بعضها إلى بعض ونفي بعضها عن بعض بالبرهان العقلي اليقيني [أي بناء علاقات]، ليحصُل تصور الوجود تصورًا صحيحًا مُطابقًا»(۲). فيكفي الآن لإنتاج معرفة صادقة عن الوجود؛ ألا تخطئ في إقامة البراهين واستنتاج القضايا. أي يكفي المنطق الصحيح.

وحاصل ما آلت إليه هذه الطريقة الفلسفية «أنهم عثروا أولًا على الجسم السفلي، بحكم الشهود والحس. ثم ترقى إدراكهم قليلًا فشعروا بوجود النفس، من قِبَلِ إِي بسبب] الحركة والحس في الحيوانات. ثم أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل، ووقف إدراكهم؛ فقضوا على الجسم العالي السهاوي بنحو من القضاء على أمر الذات الإنسانية، ووجب أن يكون للفلك نفسٌ وعقلٌ كها للإنسان» (١٠)، ثم بالمنطق نفسه قالوا: تُوجَد عشرة أفلاكِ، مع كل فلكِ عقلٌ، ومنها العقل الفعّال، والوجود يتدرج من عالمنا إلى الفلك الأقرب وعقله الخاص ... إلى المبدأ الأول؛

<sup>(</sup>١) المقدمة، ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) راجع : المقدمة ، ص ٢٠١-٤٠٤، فصل في إبطال الفلسفة.

<sup>(</sup>٣) المقدمة، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) المقدمة، ص ٤٠٢.

وهو: الواحد. والتفاصيل في هذا كثيرةٌ، لكنها لا تهم؛ لأن غرضي هنا أن أوضح للقارئ كيف أمل هؤلاء الفلاسفة في فهم الكون بأسلوب منطقيًّ صوريًّ.

#### ٥- في قصور المنطق:

ولابن خلدون ردِّ مهمٌّ وعميقٌ على هذا الطريق، بل هو أشدُّ عقلانيةً وأكثر احترامًا للعقل من الفلاسفة القدماء الذين قصدوا إلى الرد عليهم. وخلاصته أن «البراهين التي يزعمونها على مُدَّعياتهم في الموجودات ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه قاصرةٌ وغير وافيةٍ بالغرض (())؛ لأن المنطق لا يكشف عن الوجود ولا يعطينا معرفة حقيقيَّة به.

وتفصيل هذا أن المنطق لا ينفع لا في عالم المادة أو الطبيعة، ولا في عالم الرُّوح وما وراء الحِسِّ. أما "في الموجودات الجسمانية -ويسمونه العلم الطبيعي - فوجه قصوره [أي المنطق] أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية التي تستخرج بالحدود والأقيسة -كها في زعمهم - وبين ما في الخارج غير يقينيٌ؛ لأن تلك أحكامٌ كليةٌ عامَّةٌ والموجودات الخارجية متشخصةٌ بموادِّها، ولعل في المواد ما يمنع من مُطابقة الذَّهني الكلي للخارجي الشخصي، اللهم إلا ما يشهد له الحس من ذلك، فدليله شهوده لا تلك البراهين "``. هذا هو سبيل المعرفة في الطبيعيات: الحس والتجربة، لا مجرد التأملات النظرية الفارغة التي تبني عوالم من الأوهام -كنظرية الفيض والفلك الفلسفي - ثم تقتنع بها وتُصر على حمل الناس عليها بدعوى أنها مُقتَضى العقل اليقيني.

ونظرًا لعُقم هذه الطريقة المنطقية في مجال الطبيعة؛ فقد عُدَّت لاحقًا من أهم أسباب عدم ظهور العلم التجريبي في العالم القديم، قبل الإسلام. حتى قال عالم المنطق الإنجليزي المعاصر برتراند راسل: إن الله لم يبتل البشرية بالفقر ولا بالجوع وإنها ابتلاها بأرسطو.

<sup>(</sup>١) المقدمة، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) المقدمة، ص ٤٠٣، يقصد بمصطلح: الخارج، ما نسميه الآن بالواقع.

ثم قال ابن خلدون: "وأما ما كان منها في الموجودات التي وراء الحس، وهي الرُّو حَانيَّات؛ ويسمونه العلم الإلهي وعلم ما بعد الطبيعة، فإن ذواتها مجهولة رأسًا ولا يمكن التوصُّل إليها ولا البرهان عليها؛ لأن تجريد المعقولات من الموجودات الخارجيَّة الشخصية إنها هو ممكنٌ فيها هو مدرَكٌ لنا، ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى نجرد منها ماهيات أخرى، بحجاب الحس بيننا وبينها، فلا يتأتى لنا برهانٌ عليها ولا مدرك لنا في إثبات وجودها على الجملة، إلا ما نجده بين جنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركها، وخصوصًا في الرؤيا التي هي وجدائيَّة لكل أحدٍ، وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتها فأمرٌ غامضٌ لا سبيل إلى الوقوف عليه. وقد صرَّح بذلك محققوهم حيث ذهبوا إلى أن ما لا مادة له لا يمكن البرهان عليه؛ لأن مقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتيَّةً (١٠). أي أن البرهنة على أمر عليه؛ لأن حقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتيَّة (١٠). أي أن البرهنة على أم نووستأي عليه؛ وهذه مشكلة التجريد من الأنحاء، ولا أصل له نقيسه عليه، فكيف نحكم فيه؟ وهذه مشكلة التجريد وستأتي في الباب الثاني وخلاصتها أن الفكر لا بد أن يرتدَّ أخيرًا إلى المحسوس.

لقد فهم ابن خلدون جيدًا الطابع الصوري للمنطق، ولذلك كانت الثمرة الوحيدة والحقيقية للفلسفة ثمرةً منطقيةً لا معرفيةً؛ وهي «شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين ... فيستولي الناظر فيها [أي في كتب الفلاسفة] بكثرة استعمال البراهين بشروطها على مَلَكة الإتقان والصواب في الحجاج والاستدلالات»(٢)، ثم لا ينبغي استعمال هذه الملكة المنطقية في الطبيعيات، ولا في ما وراء الطبيعيات بشكل خاصً.

٦- العقل بين الفلسفة والكلام:

وقد كان ابن خلدون منطقيًا مع نفسه حين فرَّق بين الفلسفة وعلم الكلام، فأثبت مشروعيَّة الفنِّ الثاني دون الأول؛ وذلك لأن المتكلم يستخدم العقل وبراهينه

<sup>(</sup>١) المقدمة، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ، ص ٤٠٥ ، وفي نسخة أخرى: الحجج ، بدل الحجاج.

في مرحلتين: الأولى، لإثبات وجود الله تعالى ووحدانيته، ولذلك قال المتكلمون بأدلة الغائية والعناية والتهائع وإبطال التسلسل، ونحوها، حيث الهدف إقناع العقل -بطريق العقل- بوجود الخالق. وفي المرحلة الثانية؛ يحاول المتكلم إثبات النُّبوَّة، وصحة رسالة الأنبياء، خصوصًا النَّبوَّة الخاتمة للرسول العربي ﷺ؛ ولذلك كان عهاد هذا البحث هو موضوع المعجزة.

لكن بمجرد أن يصل المتكلم بالإنسان المخاطَب إلى هذا المستوى، أي الإقرار بالرسالة المحمدية؛ فإن وضع العقل يتغير، حيث يصبح الوحي هو القاضي والحكم، وهو الذي يرسم للعقل مجال تدخُّله في الدين -وفي الغيبيات خاصَّةً-وكيفيته وحدوده. ولذا ترى أن نمط الاستدلال الكلامي يختلف، فهو في المرحلتين الأوليتين عقليٌّ برهانيٌّ، لكنه بعد ثبوت النبوة نصِّيٌّ؛ عُمدته القرآن وصحيح السنة أو مشهورها. ولا يعنى هذا أن المتكلم لا يعود إلى النص من البداية، أو أنه يلغى العقل تمامًا في النهاية؛ إنها المقصود اللون العام. وهذا معنى كلام ابن خلدون: «ومسائل علم الكلام إنها هي عقائد مُتلقَّاة من الشَّريعة كما نقلها السَّلف، من غير رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه؛ بمعنى أنها لا تثبت إلا به، فإن العقل معزولٌ عن الشرع وأنظاره، وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج فليس بحثًا عن الحق فيها، فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معلومًا هو شأن الفلسفة؛ بل إنها هو التهاس حجَّةٍ عقليَّةٍ تعضد الإيهان، وذلك بعد أن تُفرَض صحيحة بالأدلة النقليَّة كما تلقَّاها السلف واعتقدوها، وكثيرٌ ما بين المقامين. وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع، لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية، فهي فوقها ومحيطةٌ بها؛ لاستمدادها من الأنوار الإلهية، فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك المحاط بها. فإذا هدانا الشارع إلى مُدرَكِ فينبغي أن نُقدِّمه على مداركنا، ونثق به دونها، ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه، بل نعتمد ما أمرنا به اعتقادًا وعليًا، ونسكت عبًا لم نفهم من ذلك ونفوِّضه إلى الشارع ونعزل العقل عنه»(١).

<sup>(</sup>١) المقدمة ، ص ٣٦٨، فصل ف الإلحيات.

٧- ابن خلدون رائدًا للباراسيكولوجيا:

أريد من هذه الفقرة أن أُنبًه على جانبٍ مهمٌ في «المقدِّمة»، رأيت أكثر الكاتبين عنها أهملوه. لقد اعتنى ابن خلدون، خصوصًا في أواثل المقدِّمة وأواخرها؛ بالظُّواهر الغريبة في الوجود أو التي لها علاقةٌ بالغيب وشئونه، فقدَّم لها وشرحها، ثم حاول تعليلها، فهو لذلك رائدٌ من روَّاد الباراسيكولوجيا؛ يستحق أن يُذكر في تاريخها وضمن علمائها أو مفكريها. ولو أنك قارنتَ بين المقدِّمة وأي كتابٍ مُعْتمَد في هذا الفن، لوجدت أن أكثر الظواهر الغريبة التي تحدَّث عنها ابن خلدون تُوجَد اليوم ضمن القضايا أو الإشكالات الأساسية للباراسيكولوجيا المعاصرة، مع اختلافي أسلوب المعالجة ومناهجها(۱).

لقد فسَّر ابن خلدون النبوَّة، ثم ظاهرة الكهانة، وفرَّق بينهها. ثم درَس الرؤيا والأحلام المناميَّة، وكانت له عنايةٌ خاصَّةٌ بقضية الإخبار عن المستقبل، من غير طريق التجربة أو النظر العقلي؛ أي بأساليب غيبيَّة، وغير ذلك كثيرٌ (٢٠). ثم «وضع» ابن خلدون، لتفسير هذه الظواهر؛ نظريَّة في تدرُّج عوالم المخلوقات واتصال بعضها بيعض، وكيف يمكن أن يستحيل بعضها إلى ما فوقها أو ما دونها (٢٠)، وربط هذا بأنواع قوى الإدراك الإنساني من الحس والحس المشترك والخيال والوهم والقوة الحافظة وقوة الفكر. كما قسم النفوس إلى ثلاثة أصناف، بحسب استعدادها للعالم الأعلى (١٠).

واهتم ابن خلدون أيضًا بالتجربة الصوفيَّة، فاعترف بها وبصدق أساسها. لكنه رأى أن المعرفة الصوفية ذوقيةٌ لا يمكن تبليغها للآخر باللُّغة المعتادة؛ ولذلك فهي معرفةٌ قاصرةٌ على أهلها. وأبعد المدارك عن جنس الفنون والعلوم هي مدارك

<sup>(1)</sup> Robert Amadou: La parapsychologie, Edition Denoël.

<sup>-</sup> Castellan Y .: La parapsychologie.

<sup>(</sup>٢) راجع المقدمة، صفحات : ٧٦ إلى ٩٠ ، ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) المقدمة، ص ٧٢-٧٣.

<sup>(</sup>٤) المقدمة، ص ٧٣ إلى ٧٥.

الصوفية؛ «لأنهم يدَّعون فيها الوجدان ويفرُّون عن الدَّليل، والوجدان بعيدٌ عن المدارك العلميَّة وأبحاثها وتوابعها». لكن التصوُّف -عنده- موجودٌ لا يمكن إنكاره، بل هو دليلٌ على عالم الغيب، وعلى أن الوجود لا يُدرك بالعقل المحض وحده(۱).

<sup>(</sup>١) المقدمة ، ص ٣٥٠-١٥١، ٣٥٤-٣٥٥، ٣٦٩.

الباب الثاني في الغيب ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمُ حَلِيدٌ ﴾ [سورة ق؛ آية ٢٢].

## تمهيد

## في مفهوم الغيب

قيل في تعريف الغيب أقوالٌ كثيرة، مختلفةٌ ولكنها متكاملةٌ. فالغيب في قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ مَنْ فَوْمُنُونَ بِٱلْفَيْبِ ﴾ (١)؛ هو الله تعالى، لأنه لا يُرى في دار الدنيا، وإنها تُرى آياته الدَّالة عليه (٢). وقيل: الغيب هو الآخرة، والشهادة هي الدنيا (٢)؛ كها في قوله سبحانه: ﴿ عَلِيمُ ٱلفَيْتِ وَٱلشَّهَ كَدَوَ ﴾ (١). وقيل: الغيب والشهادة هما عالما السرِّ والعلانية، أو ما كان وما يكون (٥). وقيل أيضًا: الغيب ما غاب عن الناس مما أخبرهم به النبي ﷺ من الملائكة والجنة والنار والحساب. وقيل: هو القرآن، أو هو القضاء والقدر (١).

وقيل أيضًا: الغيب ما كان غائبًا عن العيون، وإن كان مُحصَّلًا في القلوب (٧٠). قال ابن كثير: كل هذه متقاربةٌ في معنَّى واحدٍ؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيهان به (٨٠).

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة؛ آية ٢.

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز ، ٤/ ١٥٢، بصيرة في غيب.

<sup>(</sup>٣) الوجيز، ١٣/ ٣٢، السجدة ٦. الكشاف، ٤/ ٨٧، آخر الحشر. بحر العلوم، ٣/ ٣٤٦، النجم ٣٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام؛ آية ٧٣.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن، ١٨/ ٣٠، الحشر ٢٢. نكت العيون، ٦/ ١٣٢، الجن ٢٦.

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن، ١/ ١١٥. لباب التأويل، ١/ ٢٦.

<sup>(</sup>۷) بصائر ذوي التمييز،٤/ ١٥٢.

<sup>(</sup>۸) تفسیر ابن کثیر، ۱/ ۵۷.

وقد جمع عبد الله بن عباس هذه المعاني كلها؛ فقال: الغيب كلُّ ما أُمرتَ بالإيان به فيها غاب عن بصرك؛ مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان (١٠٠٠). وقال الطبري في قوله: ﴿اللَّيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْفَيْبِ ﴾؛ : «آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وجنته وناره ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت؛ فهذا غيبٌ كلُّه. وأصل الغيب كل ما غاب عنك من شيء، وهو من قولك: غاب فلانٌ يغيب غيبًا ه(٢٠).

فالفارق بين عالمي الغيب والشهادة هو الحس، إذ كل ما غاب عن العباد، مما لا يعلمونه ولا يحسونه ولا يدركونه؛ فهو غيبٌ. وكل ما علموه أو حضروه أو أدركوه فهو من عالم الشهادة (٦٠). قال الطاهر بن عاشور: «المراد بالغيب ما لا يُدرَك بالحواس، مما أخبر الرسول على صريحًا بأنه واقعٌ أو سيقع؛ مثل وجود الله وصفاته ووجود الملائكة والشياطين وأشراط الساعة، ومما استأثر الله بعلمه (١٠). ولذلك ليس الغيب هو ما يقابل الواقع؛ لأن الغيب أيضًا واقعٌ. وليس هو - كما قال بعض المفسرين (٥٠) - المعدوم، وعالم الشهادة الموجود. فكلاهما عالم قائمٌ موجودٌ، وإنها يعرف الإنسان الثاني ويجهل الأول. وذلك أن «الوجود الإلهي الأعلى من عالم الغيب، وآثاره في خلقه من عالم الشهادة (١٠).

فالإيهان بالغيب كما يقول المودودي: «معناه أن ترجع في معرفة ما لا تعرفه إلى مَن يعرفه. ثم تصدقه في قوله؛ إنك لا تعرف ذات الله تعالى ولا صفاته، ولا تعلم أن

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير، ١/ ٦٢، البقرة ٢. لباب التأويل، ١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، ١/٧٧.

<sup>(</sup>٣) كذا يتحصل من تعاريف الغيب والشهادة في التفاسير الآتية: الكشاف، ٤/ ٨٧/ آخر سورة الحشر. بحر العلوم، ٣/ ٢٦، السجدة ٦. الموجيز، ١/ ٤٢٣، الرعد ٩- ١٠. و٥/ ١٨٤، السجدة ٦. الوجيز، ١/ ٤٢٣، الرعد ٩- ١٠. بحر العلوم، ١/ ٤٧٩، الأنعام ٧٣. مراح لبيد، ١/ ٢٤٦، الأنعام ٧٣. إرشاد العقل السليم، ٥/ ١٥٤- ١٥٤، التغابن ١٨.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير، ١/ ٢٢٩، البقرة ٢.

<sup>(</sup>٥) راجع : الكشاف، ٤/ ٨٧، الحشر ٢٢. لباب التأويل ، ٦/٤، الرعد ٩-١٠. الإرشاد، ٥/ ١٥٥، التغابن ١٨. وإن كان هؤلاء المفسرون يعنون بكون الغيب معدومًا بالنسبة إلى الإنسان، فهو حين يجهل وجود الشيء يكون كالمعدوم عنده وبحسب علمه.

<sup>(</sup>٦) تفسير المنار، ١/ ٢٧٢.

ملاثكته يُسيِّرون شئون الكون بأمره، ويحيطون بالناس من كلِّ جهةٍ. ولا تعرف ما هو الطريق الصحيح لقضاء الحياة وفقًا لمرضاته تعالى، ولا علم لك بالحياة الآخرة وما يحصل فيها للعباد. فجميع هذه الأمور وأمثالها إنها تنال علمها عن رجل تطمئن إلى صِدقه وعفافه وتقواه في جميع شئون حياته، وتختبره في أعماله النزيهة وأقواله الحكيمة؛ فتسلم بأنه لا يقول إلا الحق، وأن جميع أقواله جديرةٌ بأن تقبلها وتؤمن بها»(١).

ولذلك مدح الله تعالى المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيبيات، وهم لم يشاهدوها، فقال: ﴿ اللَّذِينَ يَغَشُونَ كَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم يِنَ السّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ (٢). وفسر ذلك ابن عطية قائلًا: "قوله تعالى ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾، يحتمل ثلاث تأويلاتٍ. أحدها في غيبهم وخلواتهم وحيث لا يطّلع عليهم أحدٌ، وهذا أرجحها. والثاني أنهم يخشون الله تعالى، على أن أمره تعالى غائبٌ، وإنها استدلوا بدلائل، لا بمشاهدةٍ. والثالث أنهم يخشون الله ربهم بها أعلمهم به مما غاب عنهم من أمر آخرتهم ودنياهم. والإشفاق أشد الخشية، والساعة القيامة "(٢). وقال القرطبي: " ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾، أي غائبين لأنهم لم يروا الله تعالى، بل عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربًّا قادرًا يجازي على الأعمال؛ فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس "(١).

وذكر القرطبي في قوله جل شأنه: ﴿ مَنْ خَشِيَ ٱلرَّمْنَ بِٱلْفَيْسِ وَجَآءَ بِقَلْسِ مُّنِيبٍ ﴾ (٥)؛ أن «الخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضَّحَّاكُ والسُّدَّيُّ: يعني في الخلوة حين لا يراه أحدٌ. وقال الحسن: إذا أرخى السَّتر وأغلق الباب»(١).

<sup>(</sup>١) مبادئ الإسلام، ص ٣١.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنبياء؛ آية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز، ١١/ ١٤١. وقارن مع : مفاتيح الغيب، ٢٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، ١١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) سورة ق؛ آية ٣٣.

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن، ١٧/ ١٥. وانظر في المعنى نفسه: جامع البيان، ٧/ ٢٥. الإرشاد، ٣/ ٧٧. المحرر الوجيز، ٣/ ١٩٠، يس ١١، و١٥/ ١٨٦، ق ٣٣. مفاتيح الغيب، ٢٨/ ١٧٨، ق ٣٣. محاسن التأويل، ١٥/ ٥١، ٥ ق ٣٣. بصائر ذوي التمييز، ٤/ ١٥٢.

وهذا الاعتقاد في عوالم الغيب التي لا نشاهدها هو الإيهان. فأصل هذا اللفظ في اللغة هو مُطلق التصديق، وفي الاصطلاح: التَّصديق للرسول فيها علم مجيئه به ضرورةً؛ فتفصيلًا فيها عُلم تفصيلًا، وإجمالًا فيها علم إجمالًا. ثم إن هذا التصديق يمتدُّ إلى الإقرار اللفظي بهذه الاعتقادات، وإلى العمل بمقتضياتها.(١)

ونظرًا لأهمية الغيب والإيهان؛ اقتصر الرَّبُّ على ذكره في مدحه للمتقين في الآيات التي سبقت من أول البقرة. قال ابن عاشور: «خص بالذكر الإيهان بالغيب

<sup>(</sup>١) شرح المواقف للجرجان، ٣/ ٥٢٧-٥٢٨. وتفسير ابن كثير، ١/٥٦، البقرة ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة؛ آيات ١ إلى ٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير، ١/ ٥٧، وقال: رواه ابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٤) المعنى : حق وواجب عليهم أن يؤمنوا لأنهم يشاهدون الغيب ويحضرونه، بل غيرهم.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، وذكر ابن عبد البر أحاديث متعددة في هذا المعنى محاولاً الجمع بينها وبين حديث خيرية القرون الأولى، في التمهيد، ٢٠ / ٢٤٧ فيا بعدها ، حديث ثامن للعلاء بن عبد الرحمن، وكذلك أورد ابن كثير أحاديث أخَر في هذا الاتجاه في : تفسيره ، ١ / ٥٧ –٥٨.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير، ١/ ٢٣٠، الآية ٢٣ سورة الجاثية.

# *الفصل الأول* قيمة الغيب

## أولا؛ حاجة الإنسان إلى التدبين والإيمان

من الحقائق الاجتماعية التي يذهل عنها بعض الناس، برغم استقرارها؛ حاجة الإنسان إلى الاعتقاد والإيمان بالغيبيات، أو بأشياء مجردةٍ لا تنتمي إلى عالمه المادي المحسوس.

#### ۱ - کونت .. «النبی»:

ولعل من أوضح الأمثلة على هذا الميل الفطري في الإنسان؛ فلسفة «أوغست كونت» نفسها. فهذا الفيلسوف الفرنسي أسس المدرسة الوضعية التي تقوم على الفصل بين العالم الظاهر للعيان، وسواه من الأفكار والاعتقادات و «الغيبيات»، بحيث حصر العلم والمعرفة في دراسة الأشياء الظاهرة بغرض اكتشاف العلاقات القائمة بينها؛ في حين رد كل بحث في الأسباب البعيدة وحقائق الأشياء وما وراء الطبيعة، معتبرًا ذلك مجرد ميتافيزيقيا عقيمةٍ. ولذلك قسم «كونت» مراحل تطور الإنسانية إلى ثلاثةٍ: الدِّينيَّة، والميتافيزيقية، والعلمية.

لكن كونت، الذي عرف أهمية الدِّين في حياة الأفراد والمجتمعات؛ عاد فاقترح على الناس دينًا جديدًا سيَّاه: «الإنسانية»، ووضع له كل التفاصيل التي جعلت منه ديانة حقيقيَّة. وخلاصته أنه يجب أن نعمل لصالح كائن أعلى هو «البشرية»، وبذلك نضمن خلودها، وفي نفس الآن نضمن خلودنا نحن أيضًا عبَّرها.

هكذا بدأ كونت فيلسوفًا وضعيًّا، لكنه انتهى نبيًّا مبشرًا بدين جديد (۱۰). وعلى خطاه سار مؤسسو الماركسية؛ فهذه الفلسفة استبدلت الدين الموحى به، بديانة أخرى مصطنعة؛ آراؤها حقائق علميةٌ لا تُناقش، فهي عقائد نهائية، وتنبؤاتها قطعية، والمعبود هنا هو الدولة أو الطبقة العاملة، والحزب يجمع الكهنة الجدد وينظمهم. فكل العناصر التي تشكل أساس التَّديُّن تُوجَد بهذه الفلسفة الخاصَّة (۱۰).

#### ٢- نظرية لوبون:

وقد عقد المفكر الفرنسي «غوستاف لوبون» لهذه الظاهرة فصلاً خاصًا في كتابه «سيكولوجية الجهاهير»، بيَّن فيه أن القناعات الفكرية للجهاعات سواءٌ في عصور الإيهان أو في عهار التغيُّرات الكبري، تحمل دائهًا طابعًا خاصًّا سهاه بـ«الحس الديني»، والذي عرَّفه بخصائص واحدة سواءٌ كان موضوعه إلهًا أو إنسانًا أو فكرةً؛ وهي: حب كائنٍ أعلى ومخافته والخضوع له، ومُعاداة مَن أبى ذلك: لذلك، فإن المعتقد السياسي العام يحمل في طيَّاته عنصر «الغيبية»؛ لقد ألَّه الفرنسيون نابليون، ولا أحد مثله سَهل عليه إرسال مواطنيه إلى ساحات الموت (٣).

ويذكر لوبون أن المؤرخ دوكولانج، المتخصص في التاريخ الأوربي القديم؛ فسَّر نجاح الإمبراطورية الرومانية في السيطرة قرونًا على مناطق واسعةٍ من العالم المعروف آنذاك، بكون الشعوب التي خضعت لها حوَّلت علاقتها بالإمبراطورية إلى نوعٍ من الدِّين والاعتقاد؛ حتى قدَّسوا الأَباطرة واعتبروهم أشباه آلهةٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) حول هذه «الديانة الجديدة»؛ راجع: تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم، ص٣٢٧. - Histoire de la philosophie, 6\355.

وهناك فلاسفة آخرون لهم موقف شبيه بهذا مثل: لوكريس، ونيتشه ، وهيدغر؛ راجع: L'Au-Delà, p 9 à 14

<sup>(</sup>٢) راجع: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعهار الغربي، ص ٣٧١ فها بعدها.

<sup>(3)</sup> La psychologie des foules, p 84-85.

<sup>(</sup>٤) نقله لوبون في ص ٨٦ عن كتاب: «بلاد الغال في العصر الروماني»، للمؤلف Fustel de Coulanges ؛ صاحب الكتاب الكلاسيكي: «المدينة القديمة».

ويذهب لوبون إلى أنه رغم «لا دينية» القرنين التاسع عشر والعشرين، الأوربيين؛ فإن هذا العصر لا مثيل له في كثرة «الآلهة والأصنام والمعابد»، ولذلك فالإلحاد نفسه يصير دينًا إذا وجد من يُقنع الناس به (۱). إن عنف الثورة الفرنسية يمكن تفسيره -حسب لوبون - بإدراك تحوَّل فكرها إلى نوع من الدين، واصطباغ أسسها السياسية والاجتماعية بصبغة دينية قويَّة جدًّا (۲).

#### ٣- الإنسان كائن متدين:

هذه الحقيقة، حاجة الإنسان إلى الإيهان بالغيب؛ ليست وليدة اليوم. فقد قال الفيلسوف اليوناني فلوطرخس منذ ألفي عام: «قد وُجِدَت في التاريخ مدنٌ بلا حصونٍ، ومدنٌ بلا قصورٍ، لكن لم توجد أبدًا مدنٌ بلا معابد». وبلغ من إيهان سكان بلاد الغال قديمًا بالبعث أنهم كانوا يقترضون المال، بعضهم من بعضٍ؛ على أساس ردّه في عالم ما بعد الموت، كما كانوا يضعون الرسائل مع الموتى لإيصالها إلى أقاربهم الذين ماتوا قبلهم. أما في مصر، قبل خسة آلاف سنةٍ؛ فقد كان الاهتمام بما بعد الموت مُسيطرًا(").

ولهذا رأى الفيلسوف الألماني هيغل أن التديَّن عنصرٌ أساسيٌّ في تكوين الإنسان وجزء من ماهيته، بل الإنسان وحده هو الذي يمكن أن يكون له دينٌ. وقد اعتبر زكي نجيب محمود رحمه الله أن ما يميز الإنسان حقًّا هو إدراك الربوبية في الكون وما وراءه؛ لذا يجب تعريف الإنسان بأنه: كائنٌ متديِّنٌ (١٠).

<sup>(1)</sup> La psychologie des foules, p 87.

<sup>-</sup> أول طبعة لكتاب لوبون كانت عام ١٨٩٥م، وقد توفي هو في عام ١٩٣١م.

<sup>(2)</sup> La psychologie des foules, p 88.

<sup>-</sup> من المفيد التنبيه على أن عنف هذه الثورة ودمويتها الفائقة لازال مصدر حيرة الباحثين واختلافهم.

<sup>(3)</sup> L'Au-Delà, p 9,25,26.

<sup>(</sup>٤) عن مقال: الدين والعلم في فكر زكى نجيب محمود، مجلة المسلم المعاصر، عدد ٦٩-٧٠، ص ١٠٩.

#### ٤ - الاعتقاد الغيبى؛ مجال لا يحتمل الفراغ:

لا يمكن قتل أو وأد هذا الميل الإنساني العميق، الذي يشبه الغريزة، لهذا حين لا يجد الإنسان -لسبب أو لآخر - ضالته في التديَّن بطريق أحد الأديان الكبرى المعروفة؛ فإنه يلجأ إلى أشكالي أخرى من الاعتقاد والتصديق الغيبي. مثال ذلك ما سجَّله الملاحظون من عودة الباطنيَّة بمختلف أشكالها، من قبلانية وإخفائية وتنجيم وكيمياء خفية؛ خاصَّة في الغرب. ويري فيبر أن هذه العودة ليست صدفة عابرة، بل هي تَمَتُّل للجانب الآخر في الإنسان غير العقل المنطقي، وهو -بتعبير فيبر - العقل المنطقي، وهو -بتعبير فيبر - العقل الأسطوري أو «الغيبي» (۱۱). وقد استقل هذا المجال -أي الباطنية أو الغنوصية الحديثة - بكتب ومكتبات ومؤلفين ومجلات. وتُعتبر «المكتبة الفلسفية المغرصية» في أمستردام بهولندا، من أهم المكتبات العموميَّة المتخصصة في الماطنيَّة، وتضم حوالي أربعة آلاف عنوان (۱۲). لقد ملأت اعتقادات غيبية أخرى الفراغ الذي تركته المسيحية، حين انحسر تأثيرها في الغرب لأسباب تاريخيَّة، ليس هذا مكان بسطها.

#### ٥- دور الأسطورة:

ولما كان الإنسان لا يحتمل الفراغ العقدي؛ وجدنا شعوبًا كاملةً اتخذت من الأسطورة شبه دين. ومنها الإغريق، فهؤلاء قسموا الفكر الإنساني إلى قسمين، لكلِّ واحدٍ منها مكانته ودوره: الفكر العقلاني المنطقي، والفكر اللاعقلاني الأسطوري. بل يرى بعض الباحثين أن أهم ما أضافه اليونان إلى الفكر الإنساني هو: الأسطورة (٣). وقد بينَّ دودس -الباحث الإنجليزي المختص باليونان

<sup>(1)</sup> L'ésotérisme, p 12

<sup>(2)</sup> L'ésotérisme, p 124. في هذا الكتاب ذكر عدد كبير من أهم التيارات الباطنية وأصحابها ومنظريها وكتبها ومجلاتها، راجع: 123 a 123.

<sup>(3)</sup> La mythologie grecque, p 6-7.10.
وتعتبر محاورات أفلاطون نموذجًا لامتزاج هذين الفكرين؛ العقلاني والأسطوري، خصوصًا محاورات: فيدون، وفيدروس، والمأدبة (Banquet).

القديمة – أبعاد هذه الناحية في الإنسان الإغريقي، وذلك في كتابه الكلاسيكي الشهير: الإغريق واللاعقلاني.

وليس معنى هذا أن الإنسان بحاجة إلى الأسطورة بالذات؛ بل المقصود أن الحياة البشرية لا بد أن تتعلق باعتقاد غيبي، إن لم يكن دينًا، فهو باطنية أو أسطورة. وقد لُوحِظ أن الديانات السهاوية لا تحتوي على هذا الكم المتنوع من الأساطير الذي نجده في غيرها، فهذا الفكر الأسطوري لا يتلاءم معها(١٠). وتفسير ذلك في رأيي أن الإنسان لا يحتاج إلى الأسطورة في حدِّ ذاتها، بل إلى الإيهان مطلقًا. وحين يكون له دينٌ ما، فهو يغنيه عن سواه من الاعتقادات.

#### ٦- مثال معاصر؛ البوذية بأوربا:

تعتبر البوذية اليوم -خصوصًا في شكلها الأكثر شيوعًا؛ المهايانا- إحدى أهم البدائل الروحية التي يلجأ إليها الإنسان الغربي، بل هي أخطر منافس للإسلام في ديار الغرب، خاصة مع المجهودات الكبيرة لكثير من الدوائر، ومن أبرزها الصهيونية؛ التي تحاول توجيه الغربيين الرافضين للمسيحية إلى اختيار البوذية، باعتبارها أفضل خيار من الاعتقادات الآسيوية.

وقد وصل عدد ممارسي البوذية في الاتحاد الأوربي إلى مليونين ونصف المليون إنسان، وفي الولايات المتحدة خمسة ملايين على الأقل. وتعتبر فرنسا البلد الأوربي الذي يشهد أكبر انتشار للبوذية؛ فقد ارتفع عدد المعتنقين من ٢٠٠ ألف سنة ١٩٧٦م إلى ٢٠٠ ألف سنة ١٩٧٧م أكثرهم تحت لواء: الاتحاد البوذي لفرنسا، ولهم حوالي مائتا مركز ودير بفرنسا. وهذا بجهود أساتذة روحيين من التبت، ومهاجرين من كمبوديا وفيتنام. وقد صار للبوذية الآن دعاة فرنسيون من أبناء البلد، وهي تحظى باعتراف الدولة، وتعد ثالث التفضيلات الروحية ترتيبًا، والديانة الخامسة من حيث عدد معتنقيها في فرنسا. وتضم منتسبين من مختلف

<sup>(1)</sup> Eléments de sociologie religieuse, p 57,63.

الطبقات: من العاطلين إلى الكوادر العليا بأكبر المؤسسات. ويقول الملاحظون إن البوذية تملأ عند الفرنسيين الفراغ الروحي الكبير، وتحقق الحاجة الملحَّة إلى الهوية الواضحة، وإلى عزاء النفس وتهدئتها(١).

إن تاريخ البشرية الطويل -وكذا أوضاعها الفكرية والنفسية اليوم- يدُل على أن الإنسان لا يحتمل الفراغ العقدي، وأن حاجته إلى الإيمان عميقة وقوية، بل هي تشبه الغريزة. ولهذا توقع بعض المفكرين - كالأديب الفرنسي مورياك أن يكون الحادي والعشرين قرنًا دينيًا.

# ثانيا؛ دور الغيب في حياة الإنسان

الإيهان بالغيب من أهم خصائص الإنسان التي تميزه عن المخلوقات الدنيا؛ فالغيب يصل الإنسان بالوجود كله، ظاهره وخفيه، ما يعلم منه ويبصر، وما لا يعلم ولا يبصر؛ فيربطه بالكون، بهاضيه وحاضره ومستقبله، في تناغُم وتوافق عميقين. يقول سيد قطب في هذا المعنى: «الإيهان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان، فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدَّد الذي تدركه الحواس أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس، وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي، ولحقيقة القوى المنطوية في كيان هذا الوجود، وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. كها أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض؛ فليس مَن يعيش في الخيِّز الصغير الذي تُدركه حواسُّه كمَن يعيش في الخيِّز الصغير الذي تُدركه حواسُّه كمَن بعيش في الكون الكبير الذي تُدركه بديه وبصيرته، ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في بعيش في الكون الكبير الذي تُدركه وعيه في الزمان والمكان من كل ما يُدركه وعيه في الومانه وأعهاقه، ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يُدركه وعيه في الموائه وأعهاقه، ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يُدركه وعيه في

<sup>(</sup>١) هذه المعلومات، عن البوذية في الغرب؛ مستقاة من مقال بالمجلة الشهرية • العالم السياسي • :

<sup>-</sup> Alain Rénon : La tentation bouddiste en France. in : Le Monde diplomatique, Décembre 1997, p: 29.

عمره القصير المحدود. وأن وراء الكون، ظاهره وخافيه؛ حقيقةً أكبر من الكون، هي التي صدر عنها واستمد من وجودها وجوده، حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول»(١).

وإنها خصَّ الله تعالى البشر بإعلامهم بالغيب وإخبارهم ببعض معالمه في الدنيا لشرف النوع الإنساني ومكانته في الوجود؛ فهو الذي قَبِلَ الابتلاء وتحمل الأمانة التي أشفقت منها السهاوات والأرض والجبال. قال ابن القيِّم: «اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرَّمه وفضَّله وشرَّفه، وخلقه لنفسه وخلق له كل شيء، وخصَّه من معرفته ومحبَّته وقُربِه وإكرامه بها لم يُعطِه غيره، وسخَّر له ما في سهاواته وأرضه، وما بينهها، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له، وجعلهم حفظةً له في منامه ويقظته وظعنه وإقامته... وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه وكلَّمه منه وإليه... فللإنسان شأنٌ ليس لسائر المخلوقات». (٢)

#### حاجتنا إلى الإيهان بالآخرة:

والآخرة عالمٌ قادمٌ لا شك فيه؛ فهناك تنتهي قصة الإنسان الذي تنكشف عن عينيه كلَّ الحجُب، فيبصر كلَّ الغيوب التي لا يصل إليها في دنياه. وإذا كان المنكرون يقولون: ﴿ أَوَذَا مِتْنَا وَكُنَّا نَرْابًا أَدَكِ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ (٢)، فإن القرآن يرد عليهم بأن الذي خلق الحياة والبشر أول مرَّةٍ قادرٌ على بعثهما من جديدٍ؛ متى أراد ذلك: ﴿ وَهُو النِّي يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَرُ عَلَى بَعْتُهما مَن جديدٍ؛ منى أراد ذلك عَلَيْهُ وَهُو اللَّه مَن يَعْمِ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَرُ عَلَيْهُ ﴾ (١). ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَيْنَ خَلْقَةٌ قَالَ مَن يُعْمِ الْفِطَامَ وَهِي رَمِيكُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، ١/ ٤٠، البقرة . ومثله في: ٣/ ٢٦٣، الأنعام.

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين، ۱/۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) سورة ق؛ آية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم؛ آية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة يس؛ آية ٧٨.

لكن الاعتقاد في وجود الحياة الأخرى بعد الموت ليس فقط من أركان الإيان بالغيب، وعا يحتاج إلى إثبات واستدلال؛ بل هو أيضًا ضرورة أخلاقية . إذ في الآخرة تتم التَّفرقة بين الصَّالح والطَّالح، والمحسن والمسيء، وعجازاة كل واحد بحسب عمله واستحقاقه. أما الدنيا فليست بدار جزاء كها هو مُشاهد معلوم . يقول صاحب المنار: «اعلم أن الحكهاء الغربيين في هذا العصر قد بينوا في مباحثهم في طبائع البشر؛ أن الإنسان إذا تُرك إلى مداركه الحسيّة ونظرياته العقلية وتسلل من وجدان الدين والإلهام الإلهي بالحياة الأخرى، يكون أشقى من جميع أنواع الحيوان الأعجم. ويكون جُلُّ شقائه من نظرياته العقلية، فهو إذا فكر في هذه الحياة القصيرة التي تساورها الآلام الشخصية، من نظرياته العقلية، والألام المنزليّة (العائلية) والقوميّة والوطنية والدولية؛ يراها عِبنًا ثقيلًا، ويرى من السَّخف أو الجنون أن يحمل شيئًا منها مختارًا لأجل زوجة أو ولد أو وطن أو ويرى من السَّخف أو الجنون أن يحمل شيئًا منها مختارًا لأجل نوجة أو ولد أو وطن أو يعمل أدنى عملٍ ولا يتكلّف أدنى تعبٍ لأجل غيره، وأن يطلب لذَّاتِه الجسدية من أقربٍ عليه احتمالها من مرضٍ أو فقرٍ مدقع أو ذلَّ مخزٍ؛ فليبخع نفسه ويتعجَّل الموت انتحارًا.

كل فضائل الإنسان من الصبر على المكاره والجهاد في سبيل الزَّوجة والولد والأُمَّة والوطن، وإسداء المعروف وسائر أعمال البرُّ؛ لا يبعث النفس عليها إلا الإيمان بالله وبالجزاء على الأعمال في حياةٍ خيرٍ من الحياة الدنيا»(١).

والإيهان بالآخرة هو مفرق الطريق بين صِنفين من البشر: صِنفٍ يرى أن الدنيا عجرد مرحلةٍ تمهّد لما بعدها، وصِنفٍ يرى أن الحياة تنتهي بموت الإنسان . وفي هذا يقول سيد قطب بأسلوبه المميز:

"الغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل، وتؤرجح في أَكُفَّهم ميزان القِيم؛ فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورًا صحيحًا، ويظل علمهم بها ظاهرًا سطحيًّا ناقصًا؛ لأن حساب الآخرة في ضمير الإنسان يغير نظرته لكل ما يقع

<sup>(</sup>١) تفسير المنار، ١/ ٢٢٣- ٢٢٤، اليقرة ٢٣- ٢٤.

في هذه الأرض. فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلةٌ قصيرةٌ من رحلته الطويلة في الكون. ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدرٌ زهيدٌ من نصيبه الضخم في الوجود. والأحداث والأحوال التي تتم في هذه الأرض إن هي إلا فصلٌ صغيرٌ من الرواية الكبيرة. ولا ينبغي أن يبني الإنسان حُكمَه على مرحلةٍ قصيرةٍ من الرحلة الطويلة، وقدرٍ زهيدٍ من النصيب الضخم، وفصلٍ صغيرٍ من الرواية الكبيرة. ومن ثَمَّ لا يلتقي إنسانٌ يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها، مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءها. لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمرٍ واحدٍ من أمور هذه الحياة، ولا قيمةٍ واحدةٍ من قيمها الكثيرة، ولا يتفقان في حُكم واحدٍ على حادثٍ أو حالةٍ أو شأنٍ من الشئون. فلكلَّ منها ميزانٌ، ولكلَّ منها زاويةٌ للنَّظر، ولكلَّ منها ضوءٌ يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال. هذا يرى ظاهرًا من الحياة الدنيا؛ وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابطً وسننٍ، ونواميسَ شاملةٍ للظاهر والباطن، والغيب والشهادة، والدنيا والآخرة، والموت والميات، والخياة، والماضي والحاضر والمستقبل، وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل الأحياء وغير الأحياء. وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل، الذي ينقل الإسلامُ البشريَّة إليه، ويرفعها فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان، الخليفة في الأرض؛ المستَخْلَف بحكم ما في كيانه من روح الله». (())

هل هذا يعني أن ينصرف الإنسان عن أمور شهادته، ويتعلق بشئون الغيب، ويهارس نوعًا من الرَّهبانيَّة الفكرية والرُّوحية؟

# ثالثًا؛ التوسط في الاهتمام بكل من عالمي الغيب والشهادة

من مقاصد الدَّين إحداث توازُّنِ في اهتهام المسلم بين إيهانه بعالم الغيب، وتعرُّفه على الغيبيات التي وردت فيها نصوصٌ شرعيَّةٌ، وبين الاهتهام بعالم الشهادة وشئونه، باعتباره المجال الأول للنشاط الإنساني.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، ٦/ ٤٤١، الروم ٧ .

لهذا فمن الخطأ الغلو في طرف على حساب آخر. فمن يعش وكُل همه أمور الشهادة مما يدخل تحت سلطان الحواس، ولا يتصل بعالم الغيب إلا نادرًا، لا شك أنه مفرّطٌ؛ حيث لا يصدق عليه وصف المتقين؛ ﴿اللَّيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالنَّيْبِ وَمُقِبُونَ الصَّقَقَ ﴾ (١٠). وكذلك من يُغالي في طلب الغيب، ويجعل ذلك كل همّه؛ يُوشِك أن ينسى المهمّة الأساسيّة للإنسان في هذه الحياة، وهي عهارة الأرض.

ومن مظاهر الغلو الأخير؛ كثرة اهتهام طوائف واسعةٍ من المسلمين بعالم الجِنَّ وغرائبه، حتى شكا ذلك محمد الغزالي رحمه الله؛ وتساءل إن كان الجِنُ اختُصَّ بالمسلمين دون غيرهم من الأمم. إن الجن مخلوقٌ حقيقيٌ وموجودٌ، لا شك في ذلك؛ قال ابن تيمية: "لم يخالف أحدٌ من طوائف المسلمين في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمدًا ﷺ إليهم، وجمهور طوائف الكفّار على إثبات الجن. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مُقرُّون بهم كإقرار المسلمين، وإن وُجِد فيهم مَن ينكر ذلك، كها يُوجَد في المسلمين،" لكن هذا الاعتقاد في الجن ثانويٌّ في الدين، والآخرة، والنبوات. فالأصل هو الإيهان بهذا الخلق المكلّف، بحسب ما جاء به الوحي، وما عدا ذلك ففضولٌ ("). وفي الحديث: "من حسن إسلام المرء تركه ما الوحي، وما عدا ذلك ففضولٌ ("). وفي الحديث: "من حسن إسلام المرء تركه ما الوحي، وما عدا ذلك ففضولٌ ("). وفي الحديث: "من حسن إسلام المرء تركه ما الوحي، وما عدا ذلك ففضولٌ (").

من جهةٍ أخرى؛ فإن سبب اهتهام المسلمين بموضوع الجن يرجع إلى غريزةٍ فطريَّةٍ هي حُب العجائب. ففي أعهاق كل إنسانٍ ميْلٌ طبيعيٍّ إلى القصص الغريب وحكايات الخوارق. فهذا شيءٌ لم يختصَّ به المسلمون، بلي وُجِد في كل الحضارات

<sup>(</sup>١) سورة البقرة؛ آية ٣.

<sup>(</sup>۲) الفتاری، ۱۹/ ۹–۱۰.

<sup>(</sup>٣) نموذج للبحث الكلامي في طبيعة الجن والشياطين؛ راجع: المواقف، للإيجي،٢/ ٦٩٣-٦٩٩-٧٠٠. وهو مثلٌ يبين أن البحث في بعض شئون الغيب، كهذا الموضوع؛ ليس تحته طائل.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، وحسنه النووي في الأربعين.

الكبرى الأدبُ الغراثبي والأسطوري؛ حيث تلعب كاثنات أخرى أدوار الجن والعفاريت عندنا؛ ومنها: الآلهة، وأنصاف الآلهة، والأرواح، والأشباح، والسّلف، والتابع، والحورية.(١)

وقد جمع بعض العلماء المعاصرين بالغرب كل ما أمكنهم تسجيله من الظواهر الغريبة وغير المألوفة، وربها كان لبعضها علاقة بالغيب؛ ثم تفرغوا لدراستها وجعلوها علمًا قائرًا بذاته هو: الباراسيكولوجيا. والحقيقة أنني ما حسبت أن الغربيين أخذوا ظواهر «الغيب» مأخذ الجِدِّ واعتنوا بدراستها، بها في ذلك ما يسمونه الأرواح (esprits)؛ حتى قرأت لهم كتبًا في الموضوع. فهالني ما وجدته عندهم من اهتمام وعناية، ومن كثرة العلماء الذين تخصصوا في هذا المجال، ومن وفرة في الإنتاج: إنتاج الكتب والمجلات والموسوعات، وإنتاج الأفكار والنظريات؛ فيها يشبه ردِّ فعل على النزعات العقلانية المتطرفة التي سادت في القرن التاسع عشر.

وللعسكريين في بعض الدول الكبرى اهتهامٌ خاصٌ بقضايا عملية؛ مثل: قراءة الأفكار، والتخاطر عن بُعدِ (التليباثي)، والتنبؤ، وغسيل المخ (محوِ شبه تامَّ لذاكرة الإنسان وتدمير لشخصيته). وهذه المسائل العملية جزءٌ من الباراسيكولوجيا التي ليس لها تطبيقاتٌ في الغالب الأعم.

ومنذ زمانٍ وأنا أتأمل القاعدة الشاطبية المعروفة: «كل مسألة لا ينبني عليها عملٌ، فالخوض فيها خوضٌ فيها لم يدل على استحسانه دليلٌ شرعيٌ»(٢). إذ يُخيُل إليَّ أحيانًا أن الأمر أعقد من هذا، وأنه ينبغي أن ندرس جيدًا غاية العلم في الإسلام؛ هل هي المعرفة أم العمل، أم كلاهما، وما هي العلاقة الحقيقية بينهها. وحتي يتحقق ذلك، فأنا مقتنعٌ، من حيث المبدأ؛ بأنه يلزم المجتمعات المسلمة عدم إهمال أي حقلٍ معرفيٌ ولا أي موضوع مها كان، وطريق ذلك هو اعتبار كل معرفةٍ ممكنةٍ فرضَ

<sup>(</sup>١) من نهاذج الأدب الغني بالكائنات الخرافية: الأوديسة المنسوبة لهوميروس.

<sup>(</sup>٢) راجع: الموافقات، المقدمة الخامسة، ١/ ٤٢ فها بعدها.

كفاية على الأُمَّة. وهذا شأن نخبة محدودة من المسلمين، أما الجمهور فحقُّه أن يضع نُصب عينيه الحديث العظيم، الذي اعتبره بعض العلماء أحد أربعة أحاديث عليها مدار الدين؛ المين مُسنِ إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه».

# رابعا؛ العقلانية المطلقة وخطرها على نمو العلم

أما هذا المبحث، فبيانٌ لقيمة الغيب وفائدته، حتى للنشاط العلمي للإنسان؛ حيث يؤدي الغلوُّ في «التعقُّل المحض» إلى تعثُّر نموِّ المعارف.

## ١ - أفكارٌ سابقةٌ في تأطير العلم:

اعتقد ديدرو - أحد أهم فلاسفة الأنوار - أن الرياضيات في عصره بلغت أوجها وانتهت، فلا تُوجَد رياضيات ثانية ولا آفاق أخرى(١).

أما كونت فقد رفض الاعتراف بحساب الاحتمالات، وذم كل جهدٍ علميَّ يبغي التعرُّف على أصل الكون أو تحديد المكونات الفيزيائية للنجوم، كما رفض اهتمام الفيزياء بالبحث في مكونات المادة، وأدان كل نظريةٍ في تطور الأجناس، وكل بحثٍ أنثروبولوجي عن الأصل التاريخي للمجتمعات (٢٠).

هذا التحديد الصارم لمجالات العلم شكلته اعتباراتٍ أيديولوجية وفكرية تبغي «توجيه» المجهود العلمي، وهي في ذلك متأثرةٌ بعصرها، وبمدى تقدُّم المعارف في هذا العصر، وبطبيعتها، وبالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري.

ولذلك ينبغي الحذر من فرض أطرٍ للعلم تمثل حدودًا لا يُسمح له بالتطور خارجها. إنه لا ينبغي صبُّ الفكر في قنواتٍ محدَّدةٍ، وتجميده في قوالب نهائيَّةٍ، حتى لو كان بزعم صيانة العقل وحمايته من الخطأ والزَّلل. وقد أثبت الزمن خطأ

<sup>(1)</sup> Histoire de la philosophie, 5\232.

<sup>(2)</sup> Histoire de la philosophie, 6\333-332.

كثيرٍ من أفكار كونت وقواعده الموجِّهة للبحث العلمي. ولو أخذنا مثلًا بنظريته الابستمولوجية في البيولوجيا (علم الأحياء) ما ظهرت «بيولوجيا الخلايا» أصلاً<sup>(۱)</sup>، وهي من أهم الإنجازات التي شهدها هذا العلم في القرن العشرين.

وقد وعي بعض المفكرين خطورة ما تشكّله الموجّهات والأفكار العقلانية على تطور المعارف، ومنهم بيكون الذي بيَّن، في كتابه «الأُرجانون الجديد»؛ كيف يُصبح العقل أسيرًا لنفسه عن طريق ما أطلق عليه «أصنام العقل أو المعرفة»، ومن ذلك: التسرُّع في التعميم، و أثر العادة والتربية، ومشكلة اللغة المستعملة، وتقديس آراء السابقين (٢).

ويمكن أن نُدرج مع هذه الأصنام؛ الفكرة التي تعتبر أن منطقًا معيّنًا هو القادر وحده على إنتاج المعرفة الصحيحة. وهذا حال المنطق الأرسطي الصوري مثلًا، والذي ثبت اليوم عرقلته لنموّ العلم. كذلك قد تُشكّل العادة أحيانًا عائقًا لتطور المعرفة، ومثلها تقليد السابقين.

ولهذا كان موقف كوندورسيه في المسألة أقرب إلى الصَّواب من موقفي كونت ومعاصره ديدرو. فقد بيَّن أن العِلم بحاجة إلى الحريَّة، وأن العقل لا يستطيع بلوغ حدِّ الإحاطة الكاملة بالطبيعة والوقوف على حدودها الأخيرة، ولذلك فالعلم بناءً متواصلٌ لا يكتمل أبدًا(٢).

### ٢- سبلٌ أخرى إلى المعرفة غير العقل:

ويحتاج العلم إلى قُدُراتِ إنسانيَّة أخرى غير العقل المحض؛ مثل: الملاحظة والتجربة والخيال الواسع والحدس. وهذا ما فطن له الفكر الغربيُّ اليومَ فأعاد اكتشاف هذه النواحي في الإنسان، ونذكر في هذا الصدد الكتاب الكلاسيكي لإريش فروم: «اللغة المنسيَّة؛ مدخلٌ إلى فهم الأحلام والقصص والأساطير». إن الكون والحياة عالمان

<sup>(1)</sup> Histoire de la philosophie, 345/6.

<sup>(2)</sup> Histoire de la philosophie, 4\41-42.

<sup>(3)</sup> Histoire de la philosophie, 5\232-233.

مُعقَّدان ومليثان بالألغاز، وإدراك الوجود من حولنا هدفٌ يتعين على كل قدراتنا أن تتضافر في سبيله. وفي هذا الإطار نحتاج أيضًا إلى الوحي؛ الذي يخبرنا عن نواحٍ من الوجود لا نعرف عنها شيئًا، برغم كل ما حققه الإنسان من تقدُّم علميَّ وتِقَنيُّ.

ومن القضايا المهمة التي لا تزال تُثير تعجُّب الباحثين؛ ما شهده عصر النهضة الأوروبي من فورة كبيرة في الاهتهام بكلِّ ما هو «لا عقلاني»، من تنجيم وسحر وباطنيَّة وسائر الفنون الخفية. ويعتبر بعض الباحثين أن هذا الجو «اللاعقلاني» الذي طبع بداية النهضة كان إيجابيًّا؛ لأنه سمح بتجاوز الأُطُر التقليدية للفكر الوسيط الأوروبي. حيث اعُتِبر كلَّ شيء ممكنٌ وواردٌ، وبذلك مهَّد لكوبرنيكوس وكبلر(۱).

#### ٣- العلم بين الإطار العقدي والتوجيه الابستمولوجي:

إن الذي يبدو لي ضروريًّا، باعتباره إطارًا للعلوم؛ ليس هو الفكر الفلسفي الذي يؤدي إلى تجميد العلم في قوالب نهائية، ولا حتى التوجيه الابستمولوجي الغالي (٢٠) كما هو عند كونت مثلًا. إن العلم بحاجة إلى إطار أخلاقي وعقائدي، يسمح لنا بالاستفادة من منجزاته، دون أن تنقلب نجاحاته إلى أسلحة خطرة ضدَّنا. وتخبرنا العقيدة أن أسرار الله سبحانه في الوجود لا تنتهي: ﴿قُلُ لَوْ كَانَ ٱلْبَعْرُ مِدَادًا لِكَمْتِ رَفِي لَنُهِدَ ٱلْبَعْرُ فَبَلَ أَن نَنفَد كُلِمَنتُ رَقِي وَلَوْ جِننَا بِمِثْلِهِ. مَدَدًا ﴾ (١٠)، وأن للخالق حِكماً في كل شيء : ﴿مُشَمَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علم للأبد: ﴿وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ عَلِيمٌ ﴾ (١٠)؛ ولذلك كان الإنسان طالب علم للأبد: ﴿وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ عَلِيمٌ ﴾ (١٠)، ﴿ وَفِي الآثار: مَن قال أنا عالمٌ فهو جاهلٌ (٧٠).

<sup>(1)</sup> Histoire de la physique, p.29-28.

<sup>(</sup>٢) الغالى ، من الغلو.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف؛ آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل؛ آية ٨٨.

<sup>(</sup>٥) سورة طه؛ آية ١١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف؛ ٧٦.

<sup>(</sup>٧) رجَّح السيوطي أنه من كلام يحيى بن أبي كثير، من التابعين؛ كها في الحاوي للفتاوي،٢/ ٥٥.

إن الكون كتابٌ مفتوحٌ أمام الإنسان، الذي أُخبر أنه لن يكمل قراءته؛ لكنه مدعوٌّ للمحاولة الدَّائمة. وينبغي أن تكون الغاية خيِّرة تنفع البشرية ولا تضرها: ﴿ وَٱفْعَكُواْ ٱلْحَدِيرَ ﴾ (١)، ﴿ وَلَا تَعْفَوْا فِ ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (١).

#### ٤- الغيب وحدود العلم:

إن أهمية الإطار العقدي للعلم، سوى ما تقدَّم؛ أنه يُثبت «الغيب» باعتباره حدًّا للمعرفة، ويضع إطار الأخلاق. وهذه العقيدة التي تُوجِد حدودًا للعقل البشري؛ فلا ينفى عالم الغيب أو يحكم عليه؛ عقيدةٌ إيجابيَّةٌ. وذلك لأن الاعتقاد في الغيب يُنشئ في الإنسان شعورًا بسعة الوجود، وتنوع الموجودات، وأهمية العالم المجهول، وهذا له أثره في تشكيل عقليَّةٍ مرِنةٍ وغير ضيِّقة، لها قدرةٌ على تصوُّر الوجود بأشكالٍ مختلفةٍ(٣). وبهذا تنفتح أمام العلم آفاقٌ جديدةٌ غير مسبوقةٍ ولا محدودةٍ.

ومن جهةٍ أخرى، كان الإسلام حريصًا على التمييز بين عالمي الغيب والشهادة، وتبيين حدودهما. ولذلك جاءت عقيدة الغيب في الإسلام واضحة ودقيقة ومحدَّدة، ليس لأحد أن يزيد فيها أو ينقص. وفي هذا حمايةٌ للعلم أيضًا. لقد لاحظ بعض الدَّارسين -كعالم الاجتماع الفرنسي بوتول- أن الاتِّساع الكبير لدائرة الغيبيات والمقدَّسات في المجتمعات الأولى؛ كان من عوامل عرقلة المعرفة والإبداع التُّقَني فيها(١٠). ويمكن أن أُمثِّل لذلك بالديانات التي ترى الرُّوح في كل شيءٍ، من بشِر وشجر وحجر؛ وهو روحٌ شرِّيرٌ في الأكثر، أسهم تصوّرها في خنق كل بجهود علميٌّ لإدراك الوجود.

سورة الحج؛ آية ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة؛ آية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) راجع دراسة هنري كوربان عن الخيال عند المسلمين، من خلال نموذج التصوف.

إن القاعدة، في العلم وطلب المعرفة؛ هي حرية البحث وتعدُد المناهج وتنوع الرؤى والتصورات. لذلك، فإن محاولات رسم طريق مُحدِّدٍ للعلم، لا يعدوه؛ تضرُّ به أكثر مما تنفعه. والإطار العقدي-الأخلاقي هو وحده ما يحتاجه العلم، خصوصًا في هذا القرن الذي يَعِد بخير كثيرٍ، ولكنه أيضًا يُنذِرُ بشرَّ مُستَطيرٍ.

# الفصل الثاني في سَعة عالم الغيب

## أولا؛ الوجود أوسع من أن يحاط به

لو قارن الإنسان وجودَه بالكون الواسع من حوله، خَقَر نفسه واستصغرها، وربها آيس وقنط. فالإنسان، من حيث الحيز والمكان؛ شيءٌ ضئيلٌ جدًّا في هذا العالم الهائل المترامي الأطراف، حيث الأرض نفسها مجرد ذرَّة تافهة في بحر عظيم. وهو من حيث الزمان؛ كذلك شيءٌ محدودٌ، فعمر الأرض يمتد إلى مئات الملايين من السنين، بينها يُعد عمر الكون بالمليارات. فها قيمة بضع عشرات من السنين، إلى جوار هذه الدُّهور الطويلة؟

ولذلك يحيط الغيب بالإنسان من كل ناحية وجانب؛ فنحن نعيش وسط غابة كثيفة من الغيوب. وكل شيء تمتدُّ إليه أيدينا أو تدرِكه أبصارنا أو نصل إليه بفكرنا، فيه غيبٌ يقلُّ أو يكثُر؛ ولذا يبدو العقل الإنساني محدودًا جدًّا أمام غيوب الوجود. وهذا سر القسم القرآني: ﴿فَلَا أَتْيِمُ بِنَا نَبْصِرُونَ ﴿ وَمَنَ هَذَا الباب أَيضًا قوله في معناه: أي بها تبصرون من الخلق، وما لا تبصرون "). ومن هذا الباب أيضًا قوله

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة؛ آية ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٢) نكت العبون، ٦/ ٨٦.

جل شأنه: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾(١). يعني: آياتها؛ إذ أري السهاوات حتى رأى العرش والكرسي، وما في السهاوات من العجائب، وما في أسفل الأرضين، والشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار، والملكوت هو الملك، زيدت فيه التاء للمبالغة (٢).

يقول سيد قطب: "الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب ... غيبٌ في الماضي وغيبٌ في الحاضر، وغيبٌ في المستقبل ... غيبٌ في نفسه وفي كيانه، وغيبٌ في الماضي وغيبٌ في نشأة هذا الكون وخط سيره، وغيبٌ في طبيعته وحركته... غيبٌ في نشأة الحياة وخط سيرها، وغيبٌ في طبيعتها وحركتها... غيبٌ فيها يجهله الإنسان، وغيبٌ فيها يعرفه كذلك. ويَسْبَح الإنسان في بحرٍ من المجهول... حتى لَيَجهل اللحظة ما يجري في كيانه هو ذاته فضلًا على ما يجري حوله في كيان الكون كله، وفضلًا على ما يجري حوله، ولكل ذرَّة، وكل كهرب من ذرة، وكل خليةٍ وكل جزيء من خليةٍ! إنه الغيب... إنه المجهول... وكل كهرب من ذرة، وكل خليةٍ وكل جزيء من خليةٍ! إنه الغيب... إنه المجهول... ولل عرف الله له، وتسخير على جُزُر طافيةٍ هنا وهنالك يتَّخِذ منها معالم في الخِنصَم. ولو لا عون الله له، وتسخير على جُزُر طافيةٍ هنا وهنالك يتَّخِذ منها معالم في الخِنصَم. ولو لا عون الله له، وتسخير هذا الكون، وتعليمه هو بعض نواميسه، ما استطاع شيئًا... ولكنه لا يشكر "".

إن الإنسان مجرد ذرة صغيرة في هذا الكون العظيم، ولا يجمل به أن ينفي ما يجهله من أسرار الوجود، إذ نحن لا نعرف جميع العوامل المؤثرة في الطبيعة كها يقول العالم الفرنسي لابلاص، ولذلك لا معنى لإنكار مجموعة ظواهر كونية لمجرد أننا غير قادرين على تفسيرها أو فهمها. (3)

سورة الأنعام؛ آية ٧٦.

<sup>(</sup>٢) لباب التأويل ، ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن، ٣/ ٢٥٤، الأنعام ٦٠. ونقط الحذف (...) في النص هي كذلك في الأصل، و لا تدل على حذف شيء منه، وتلك عادة سيد قطب رحمه الله في التأليف.

<sup>(</sup>٤) ذكره لابلاص في كتابه: دراسة فلسفية لعلم الاحتمالات . ونقله أمادو في :

<sup>-</sup> La parapsychologie, p3.

لكن لم أنكر بعض الناس الغيب؟ وما هي منطلقاتهم في ذلك؟! أما كان الأولى انكشاف الغيوب للحواس حتى يؤمن بها الجميع؟

## ثانيا: نماذج معاصرة لإنكار الغيب

لا يتفق الذين يُنكرون الغيب على صيغة محدَّدة في الموضوع، فبعضهم ينفي كل شيء لا يقع تحت الحس المباشر، وبعضهم لا يرفض إمكان وجود أشياء غيبيَّة ولكنهم يرفضون الإيهان بها، وآخرون يقبلون بعض ظواهر الباراسيكولوجيا ويرفضون ظواهر أخرى.

ولا بُدَّ من التنبيه على أن المدرسة الوضعيَّة، بحسب روحها العامة ووفق بعض التفسيرات؛ لا تنفي أصلًا وجود الغيب كما لا تُثبته. (١) إنها تعتبر أن على العلم الإنساني إقصاءه من دائرة بحثه واهتهامه، والاكتفاء بدراسة عالم الأشياء التي في متناولنا؛ دراسة لاكتشاف العلاقات الظاهرية بينها، لا حقائقها وأسبابها البعيدة.

ورغم اختلاف المواقف الفكرية لمنكري عالم الغيب - خصوصا من يُنكرهُ جزئيًّا - وتنوع مشاربهم ومذاهبهم، فقد ارتأيت التمثيل بأكثرهم تطرُّفًا؛ الذي ينكر وجود أي شيء لا يعرفه الحس أو العلم، لنتعرف إلى الخلفية الحقيقية لهذا الرأي.

من هؤلاء جوليان بندا (Julien Benda) الذي يُدافع عن عقلانيَّة بالِغة التطرف؛ ترفض حتى الاعتراف بملكات الخيال والحدس، ويعتبر أن العقل شيءٌ ثابتٌ (statique)، ولذلك فالعلم ينتقل من الثابت إلى الثابت، ولا مجال للحركة والتغير في الفكر. (٢)

<sup>(</sup>١) راجع: تاريخ الفلسفة الحديثة، ص ٣٢٠. وذلك من أهم أوجه اختلاف المذهبين الوضعي والمادي.

 <sup>(2)</sup> La Raison, p 104-105.
 - كاتب فرنسي توفي سنة ١٩٥٦م، ألف في الفلسفة والأدب والسيرة الذاتية.

ويرفض مارسيل بول (Marcel Boll) (١) كل كلامٍ عن أي ظاهرةٍ غير طبيعيةٍ أو غير عاديةٍ - مثل التليباثي أو التخاطر عن بُعدٍ - ويهاجم الغيبيين على اختلاف أنواعهم؛ بدءًا بأصحاب الديانات، وانتهاءً بالمنجمين والعرَّافين وما إليهم.

لكن لماذا يعتقد الناس في أشكالٍ من الغيبيات لا تُحصى؟

الجواب عنده أن العقل الإنساني درجات، أولها العقل البدائي أو الطفولي، وآخرها العقل العلمي. وكثيرٌ من الناس لم يتجاوزوا الطور البدائي في التفكير، الذي يغلب عليه الاعتقاد في السحر والتطيِّر؛ في حين ظل آخرين أسرى المعرفة العادية، التي نطلق عليها الحس المشترك (Sens commun)؛ برغم أن المعرفة العادية تبتعديومًا بعديوم عن المعرفة العادية (٢٠).

بل إن الاعتقاد في الغيبيات هو أيضًا نوعٌ من التشوُّه النفسي والخروج على الطبيعة السويَّة، ومن علامات اضطراب الشخصية. لذلك، فإن تحليل هذا الاعتقاد من مهمات علم النفس المرضي؛ الذي «كشف» عن وجود ظواهر البارانويا والقلق الحادِّ والحساسية المرضية عند الغيبين. (٣)

هذه رؤية جماعةٍ من غلاة الوضعيين، وهؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا أبدًا بوجود ظواهر ميتافيزيقية أو غير طبيعية، حتى لو حضروا تجربةً من تجارب الباراسيكولوجيا مثلًا، أو رأوا شيئًا خارقًا، فهذا لا يعني لهم شيئًا؛ فعندهم يُوجَد دائهًا خطأً ما في التجربة، أو غشٌ، أو تفسيرٌ طبيعيٌّ ما... يُوجَد كل

<sup>(</sup>١) كاتب فرنسي ألَّف في تبسيط العلوم التجريبية، وفي الدعوة إلى نظرة علموية في شئون الثقافة.

<sup>(2)</sup> Marcel Boll: Quelques sciences captivantes, p 295.
- l'occultisme devant la science, p 14-15.

<sup>(3)</sup> Quelques sciences captivantes, p 8, 295-296.

<sup>-</sup> وفي هذا الاتجاه كتب دو فلوري (Maurice de Fleury) رسالتين: العصابيون الكبار، والقلقون. كما كتب أيضًا: الجمقي، والحمقي البؤساء، والحكمة التي يُعلمونها الذي صدر عن دار نشر هاشيت (Hachette) بباريس، ١٩٢٨م. وألَّف جيمس لوبا (James. H. Leuba) كتاب: علم نفس الغبيية الدِّنيَّة، سنة ١٩٢٥م.

شيء إلا العنصر الغيبي. إنها عقليةٌ متميزةٌ، ولذلك فإن الوضعية -خصوصًا غلوها- ليست علمًا، ولا منهجًا في العلم، بل هي في الواقع أيديولوجية(١٠).

وهذه النظرة المادية الضيقة إلى شئون الوجود هي التي حدت ببول مثلًا إلى إنكار أسلوب التنويم المغناطيسي، وعلم النفس التحليلي؛ فكل ذلك عنده مجرد كذبٍ وغشًّ. (٢)

وحسب هؤلاء؛ فنحن نحتاج إلى العلم فقط، والعلم واحدٌ، فلا تُوجَد علومٌ متعددة ومختلفةٌ، ولا معارف أخرى خارج إطار العلم. فهو أملنا الوحيد لتحسين معيشتنا، وخلق عالم أفضل للأجيال من بعدنا(٢).

وماذا عن قضايا الروح والحياة وحقيقتها وأصلها... وبقية الأسئلة الكبرى؟ يجيب بول: إن هذه الموضوعات لا تقع خارج نطاق العلم والبحث التجريبي، لكن وَضْع العلم الآن لا يسمح بتقديم إجاباتٍ وحلولٍ لها. وما علينا إلا انتظار ما سيُسِفرُ عنه التقدُّم العلمي (٤٠).

## ثالثا؛ أصل إنكار الغيب

لإنكار الإنسان الغيب أسباب متعددةٌ أهمها:

- الجهل، فالمرء عدوً ما جهل، ومَن يُنِكرُ الغيب يَستَدل بجهله على ذلك، فلأنه لا يعرف عالم الغيب؛ يجحده. قال تعالى في هذا النوع من المنكرين: ﴿بَلَ كَذَبُوا بِمَا لَرَ يُحِمُوا بِعِلْمِهِ. وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾(٥).

<sup>(1)</sup> Quelques sciences captivantes, p: 149 à 151; p 170 note.

<sup>(2)</sup> Quelques sciences captivantes, p 150-151.

<sup>(3)</sup> L'occultisme devant la science, p 15-16.

وقد لاحظ أمادو أن دراسات مارسيل بول تتجاهل تماما الباراسيكولوجيا المعاصرة، وتنقد فقط مراحلها الأولى قبل أن تستوي علمًا قائمًا بذاته، كما أن هذه الدراسات مسكونة بهاجس لا ديني قوي جدًّا. راجع: La parapsychologie, p337, note 9.

<sup>(4)</sup> Quelques sciences captivantes, p 221.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس؛ آية ٣٩.

- العادة، فالإنسان المشرك مثلًا يُفضِّل أن يعبُد صنيًا من حجر لا يضر ولا ينفع، لكنه يراه ويلمسه؛ على أن يعبد إلمًا متعاليًا لا يراه، ولا يشبه شيئًا مما يعرفه في دنياه المحدودة. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي: «في طبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به... فإياك أن تُنكِر شيئًا من عجائب يوم القيامة، لمخالفته قياس ما في الدنيا، فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارًا لها».(١)

- الاعتهاد المفرط على الحواس؛ إذ من فطرة الإنسان أن يميل إلى الرؤية العيانية خاصَّةً. وقصة موسى عليه السلام، حين سأل ربه الرؤية؛ مثالٌ لذلك: ﴿ وَلَمَّا جَآهَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِفِ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَنِنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن السَّعَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَنِنِي فَلَمَّا جَمَلَ رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَمَلَهُ، دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَمِقاً فَلَمَّا أَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٦).

وبالطبع فإن موسى لم يشك ولم يرتب، ولكنه أحب -بفطرته- أن يرى ربه الذي يكلمه، والرؤية أقوى الحواس وأكثرها إشباعًا لفضوله. وكان معنى الجواب الإلهي: "إنك لن تراني الآن، ولا فيها تستقبل من الزمان. ثم استدرك تبارك وتعالى على ذلك بها يدل على تعليل النفي، ويخفف عن موسى شدة وطأة الرد؛ بإعلامه ما لم يكن يعلم من سنته، وهو أنه لا يقوى شيء في هذا الكون على رؤيته... ولكن انظر إلى الجبل، فإنني سأتجلى له؛ فإن ثبت لدى التجلي وبقي مُستقِرًا في مكانه فسوف تراني، لمشاركتك له في مادة هذا العالم الفاني؛ وإذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبت ولا يستقر لهذا التجلي ... فاعلم أنك لن تراني أيضًا... والمعنى: فلها تجلى ربه للجبل، أقل التجلي وأدناه؛ انهد وهبط من شدته وعظمته وصار كالأرض المدكوكة... وسقط موسى على وجهه مغشيًا عليه كمن أخذته الصاعقة، والتجلي إنها كان للجبل دونه، فكيف لو كان له ... ؟

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين، ٤/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف؛ آية ١٤٣.

وأكثر مفسري أهل السُّنَّة يجعلون وجه التنزيه والتوبة أنه سأل الرؤية بغير إذنٍ من الله تعالى، ونفي العلم إنها يصح عندهم بمعنى أن ما سأله غير ممكن أو غير واقع في هذه الحياة الدنيا؛ لا أنه غير ممكن في نفسه وغير واقع ألبتة ولا في الأخرة. ومعنى التوبة الرجوع، والمراد هنا الرجوع عمَّا طَلب؛ إلى الوقوف مع الرب تعالى عند مُنتهى حدود الأدب (۱).

- دعوى الكمال الإنساني؛ إذ يظن الإنسان أحيانًا أنه كاملٌ في ذاته، مستقلٌ عن غيره، ولا يحتاج لأحد؛ بعكس الإيمان الديني الذي يرتكز على فكرة محدودية الإنسان، وحاجته إلى قوة من خارجه (٢٠).

## رابعا؛ أمحكمة من إخفاء الغيب عن الإنسان

والسؤال الذي يتبادر الآن للذهن هو: لم أخفى الله سبحانه عوالم الغيب عن الإنسان؛ ألم يكن الأولى كشفها له ليؤمن بها؟ والجواب أن عالم الغيب مستورٌ عن البشر؛ لأن ذلك جزءٌ من طبيعة الابتلاء، فالغاية الكبرى من خلق الإنسان حرَّا غتارًا هي اختباره وامتحانه: ﴿ تَبْزَلَكَ الَّذِي بِيدِهِ اللَّمُلُكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَمَلاً ﴾ (٢٣). فلو كشف الله لنا عن بعض الغيب بله كله و أبرزه؛ لاضطر الناس أجمعون إلى الإيهان والتصديق، فلم يتميز المحسن منهم والمسيء. وكيف يكون الابتلاء إذا كان الإنسان يُبصِرُ الملائكة من فوقه، أو كان يَسْبح في عالم الملكوت؟ (١٤) قال الله سبحانه في علة تحريم الصيد على الحاجّ:

<sup>(</sup>١) مختصرا من تفسير المنار، ٩/ ١٢٣ الى ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) راجع الفلسفة الدِّينيَّة للألماني فريدريك شلايرماخر (توفي عام ١٨٣٤م)، والتي بسطها في عدد من كتبه: مقالات في الدين، عرض الإيهان المسيحي، مسارَات ذاتية.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك؛ آية ١، ٢.

<sup>(</sup>٤) أدرك كانط أنه يستحيل قيام نظام الأخلاق إذا تسنى للإنسان الاطلاع على العالم غير المحسوس، لأنه لا يبقى موضع للإرادة الحرة، حين يتصل الإنسان مباشرةً بجلال عالم ما وراء الطبيعة، راجع:

<sup>-</sup> Pour connaître la pensée de Kant, p 95

ثم إن كشف الغيب لا يفيد الجاحد، متى انفصل عنه. والقرآن يثبت هذه الحقيقة: ﴿ وَلَوْ رَبَّ وَكُونَ مِنَ الْمُونِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُونِينَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوْ رُدُوالْ لَا اللَّهُ وَالْ مَنْ اللَّهُ وَالْكُونِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوْ رُدُوالْ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوْ رُدُوالْ لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

سورة المائدة؛ آية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز، ٥/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبيام؛ آية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) إرشاد العقل السليم، ٣/ ٣٤٤، سورة الأنبياء. ومفاتيح الغيب، ٢٦/ ٤٨ ، يس ١١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الجنائز، من الجامع الصحيح.

<sup>(1)</sup> mecة الأنعام؛ آية ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء؛ آية ٩٤،٩٥.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام؛ آية ٢٨،٢٩.

إذ تُوقفهم ملائكة العذاب على النار فيقفون عندها مشر فين عليها ... فأول شيء يقع في قلوبهم حينيذ هو الندم على ما سلف منهم، وتمني الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا»(١). لكنهم لو رجعوا إلى الدنيا لنسوا وعدهم، ولفعلوا كل ما نهتهم عنه رسلهم. ولذلك فهم كاذبون في ندمهم، فلا ينفعهم الاطلاع المباشر على الغيبيات، كالمريض الذي يعود إلى ما نهاه عنه طبيبه متى صحَّ وبرئ من عِلَته. وذلك لأنهم لو رُدُّوا إلى الدنيا لردوا في الظروف نفسها، وضمن الشروط ذاتها، التي عاشوا وِفْقها في الحياة الدنيا؛ حتى يتم الابتلاء. ونظام الأسباب الطبيعية ضروريِّ لتحقيق حكمة هذا الابتلاء؛ لأنه يحجب أفعال الله تعالى، فلا تكون مباشرة جلية يراها الناس من حولهم بكلمة التكوين: كُن؛ فيكون.

إن الإنسان لا ينتفع بشيء حين يُصرُّ على الإنكار، حتى لو كُشِف له عن بعض الغيب، أو أنزل الله تعالى إليه منه شيئًا: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِم لَقَالَ اللّهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ منه شيئًا: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِم لَقَالَ اللّهِ يَعْدُولُ: قد علمت أن لقالَ اللّهِ يَكَدُيبهم بالحق إنها هي إعراضهم عن الآيات .. لا خفاء الآيات في نفسها ... والرؤية واللمس أقوى اليقينيات الحسِّية وأبعدها عن الخداع، ولا سيها إذا اجتمعا، والثقة باللمس أقوى لأن البصر قد يخدع بالتخييل ... ولكن مُكابرة الحس بعد اجتماع أقوى إدراكيه -وهما الرؤية واللمس وتقوية أحدهما الآخر، قلَّما يقع إلا اجتماع أوى إدراكيه يقرُجُونَ ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم مِن جاحدٍ مُعاندٍ مستكبر ... "(") وفي هذا الباب أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم مِن السَّمَاءِ فَطَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم اللّهِ مَنْ السَّمَاءِ فَطَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا الْعَالِي الْعَمَا اللّهُ عَنْ قَوْمٌ مُسَحُورُونَ ﴾ (اللهُ المَن الباب أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم مِن اللهُ عَنْ السَّمَاءِ فَظُلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ (اللهُ اللهُ المِن البيهِ اللهُ الله

وأمرٌ آخر في الحكمة من إخفاء الغيب، هو أن للإنسان مهمةً محددةً في عمارة الأرض وخلافته فيها. وهو لا يحتاج للاطلاع على الغيوب بتفصيل حتي يقوم

<sup>(</sup>١) تفسير المنار، ٣/ ٥٦، الإسراء ٤٤.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام؛ آية ٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار ، ٧/ ٣١٠-٣١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر؛ آية ١٤، ١٥.

بهذه المهمة، بل يكفيه منها ما أخبره الوحي به. يقول سيد قطب في هذا المعنى: "إن هنالك مجالًا للعقل البشري معينًا في ارتياد آفاق المجهول، والإسلام يدفعه إلى هذا دفعًا. ولكن وراء هذا المجال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده؛ لأنه لا حاجة به إلى ارتياده. وما لا حاجة له به في خلافة الأرض فلا مجال له إليه، ولا حكمة في إعانته عليه؛ لأنه ليس من شأنه، ولا داخلًا في حدود اختصاصه. والقدر الضروري له منه، ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومَن حوله؛ قد تكفَّل الله سبحانه ببيانه له، لأنه أكبر من طاقته، وبالقدر الذي يدخل في طاقته. ومنه هذا الغيب الخاصُّ بالملائكة والشياطين والروح والمنشأ والمصير ...»(۱).

## خامسا؛ عوالم الله

من أهم مظاهر سعة الغيب، فلا يُدرك؛ ما خلق الله تعالى من عوالم، نعرف بعضها معرفة ظاهرية، فيها نجهل كل شيء عن أكثرها، ولذلك وصف الباري تعالى نفسه بأنه ﴿ رَبِ آلْتَ لَيِهِ كَ ﴾ (٢).

#### ١ - بهجة الكون العابد:

كل الأشياء من حولنا حيَّة، تعرف ربها وتسبحه، في ترانيم دائمة وبلُغَاتِ لا نفهمها؛ وهذا يجعل من الكون معبدًا هائلًا يُذكر فيه الله سبحانه. إنك حين تستمع إلى خرير المياه، وحفيف الأشجار، وصفير الرياح، وزقزقة العصافير؛ ربها كنت تستمع إلى لغة في التسبيح لا تفقهها.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالفَّمَرُ وَالنَّجُومُ وَلِيْفِهَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۚ ﴾ (٣). وقال أيضًا: ﴿ شُبَيْحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبْعُ وَٱلأَرْضُ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ، ٨/ ٣٢٦، سورة الجن.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة؛ آية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج؛ آية ١٨.

وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيَّحُ بِجَدِهِ. وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ نَسْيِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾''. وقال عَزَّ من قائل عن نبيّه داود: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا لَغِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَّيْرَ تَحْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَّابٌ ﴾'').

يقول ابن كثير: «ما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله، ﴿وَلَكِنَ لّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ ﴾ (٢)، أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنه بخلاف لغتكم، وهذا عامٌ في الحيوان والنبات والجهاد، وهذا أشهر القولين (١) لذلك يرى بعض العلهاء، بناءً على عُموم النصوص؛ أن كل شيء في الوجود حيٍّ، ومنهم محمد عبده الذي قال عنه تلميذه رشيد رضا: «إن الأستاذ الإمام يرى أن في الجهاد حياة خاصَّة به، دون الحياة النباتيَّة .. سمعته منه غير مرَّق (٥).

لكن لا يمكن لنا أن نعرف هذه اللغة التي تُسَبِّح بها الأشياء، لصريح قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ لاَ نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ ﴾ (١) ، إلا استثناءً؛ فيكون ذلك كرامةً. من ذلك ما حكاه أحد متصوفي مرَّاكش قال: «اعتكفت في رابطةٍ مُدَّةً وواصلت أيامًا، فخرجت أنظر إلى السهاء، فسمعت كل شيء يسبِّح حتى الحجارةُ والقرمد والآجرُّ والتبن الذي في الحيطان» (٧).

ويقول الشيخ الشعراوي: «كل شيءٍ في هذا الكون حيِّ، وكل شيءٍ له حياةٌ تناسب مهمته؛ فلا الجهاد ميَّتٌ، ولا النبات ميَّتٌ، ولا الحيوان، ولكننا لا نفهم هذه الحياة»(^).

سورة الإسراء؛ آية ٤٤.

<sup>(</sup>۲) سورة ص؛ آية ۱۸.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء؛ آية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ، ٣/ ٥٦ ، الإسراء ٤٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير المنار، ٢/ ٦١، البقرة ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء؛ آية ٤٤.

<sup>(</sup>٧) التَّشوف إلى رجال التصوف، ابن الزيات، ص ٣٢٤، والراوي هو أبو الحسن العربي، المتوفى سنة ٦١٢ هجرية.

<sup>(</sup>٨) الحياة والموت، ص ٤٤.

ولذلك فهذه الجمهادات يمكن أن «تعقل» أشياء معيَّنةً، كها تُشير ظواهر النصوص: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةُ عَلَى ٱلتَمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَيْنَ أَن يَحْمِلْهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا ﴾ (١٠). ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَنا ٱلْقُرْمَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَائِيتَهُ، خَشِمًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْبَةِ ٱللَّهُ ﴾ (١٠). ﴿ وَٱلنَّجُمُ وَالشَّجُرُ بِيَنْجُدَانِ ﴾ (١٠).

والمسلم يتعاطف مع الكوْن من حوله، لأنه يشاركه في العبوديَّة لخالقي واحدٍ. روى أنس بن مالكِ؛ قال: خرجت مع رسول الله ﷺ إلى خيبر أخدمه، فلمَّا قدم راجعًا وبدا له «أُحُدُّ»؛ قال: ﴿ مَدَا جِبُلٌ مِحَبُنا وَنَحُبُهِ ﴾ (٤٠).

### ٧- أكوان أخرى:

ومن مظاهر قدرة الله تعالى وسَعة ملكوته؛ أنه يُخلق خلقًا آخر، ليس بالإنس ولا الجن ولا الملائكة، لا ندري ما هو وما صفته؛ فمن ذلك ما رُوِيَ عن النبي ﷺ أن لله أرضًا مسيرة شمسنا هذه أربعين يومًا، وفيها خلقٌ كثيرٌ لا يعصون الله؛ بل لا يعلمون أن الله تعالى يُعصَى في الأرض. قالوا: يا رسول الله، من ولد آدم؟ قال: لا يعلمون أن الله خلق آدم. قالوا: يا رسول الله، فأين إبليس منهم؟ قال: لا يعلمون أن الله خلق إبليس، ثم تلا النبي الكريم: ﴿وَيَعْلَقُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

سورة الأحزاب؛ آية ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر؛ آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن؛ آية ٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب ٧١، ومثله في باب ٧٤. ومالك في باب ما جاء في تحريم المدينة من كتاب الجامع في الموطأ، وغيرهما. وعند قدم جبل أحد دُنين شهداء الصحابة الذين سقطوا أثناء المعركة.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل؛ آية ٨. رواه الحافظ العراقي في جزء له عن عبدالله بن سلام عثم، لكنه سكت عنه ولم يذكر شيئا عن درجته. راجع : المغني عن حمل الأسفار، ٤/ ٤٥٠ . وأورده القرطبي أيضًا في الجامع لأحكام القرآن، ١٠/ ٥٤ ، واكتفى بنسبته إلى الماوردي، وهو في تفسيره نكت العيون ، ٣/ ١٨١، وروى مثله أيضًا أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة، في باب ما ذكر من كثرة عباد الله، أحاديث ٩٥٦ إلى ٩٦٠ ، ص ٣٣٤. وهما –عند الحافظ أبي الشيخ – حديثان بإسنادين مختلفين، لكنهما ضعيفان. وأعرضت عن أخبار أخرى في هذا الباب لضعفها الشديد، والذي يقرب من درجة الموضوع.

وأصح من هذا ما رواه أنسٌ عن النبي ﷺ: "من أن الجنة لا تزال تتسع حتى يبقى منها فضلٌ؛ فينشئ الله خلقًا ويسكنهم ذلك الفضل "(). والله أعلم ما طبيعة هذا الخلق وما شكله.

### ٣- نظرية العوالم المكنة:

كان هذا الذي سبق عن عوالم أخرى لا نملك أن نطَّلع على أسرارها، أو أن نفهم لغتها؛ لكنها أكوانٌ موجودةٌ وقائمةٌ. نعود إلى عالمنا هذا، تُرى، هل يمكن أن يُوجَد على حالةٍ أخرى غير حالته الموجودة الآن؟

في العقيدة الإسلامية؛ يجوز أن يخلق الله تعالى عالمنا على شكلٍ مختلفٍ جِدًّا عَمًّا عهدناه وأَلِفناه، فلا تكون الأرض كأرضنا، ولا السهاء كسهائنا، ولا الشجر والحجر والبشر، كها عندنا أو عَهِدنا. وأطْلِق لخيالك العنان، فكلُّ وضع غريبٍ في الوجود؛ هو وضعٌ ممكنٌ وجائزٌ في قدرة الله تعالى.

ويشهد البحث الفلسفي والمنطقي اليوم نظريَّة أطلق عليها «العوالم الممكنة»؛ إذ كل عالم عكن هو بمنزلة مجموعة من القضايا تتميز بالاتساق والاستيفاء. وأهمُّ ما تُعالجه هذه النظرية؛ وضع الذَّوات فيها. فهل الذوات تتغير بتغيُّر العوالم، فتتحول الذَّات «ك» إلى الذات «ل»؛ بمجرَّد «انتقالها» من عالم إلى آخر؟ أم أن الذوات ثابتةٌ حتى حين تكون في عوالم مختلفةٍ؟ أم أن لكلِّ ذاتٍ نظيرٌ أو شبيهٌ في كل عالمٍ ممكنٍ؛ فتكون الذوات متشابهةً لا متطابقةً؟ (١)

والحقيقة أن عالمنا نفسه ينطوي على عوالم متعددة ومتنوِّعة، وهذا ما لاحظه بعض فلاسفة البراغماتية الذين سجَّلوا اختلاف عوالمنا التجريبية؛ بحيث يختلف عالمَ الفيزيائي -مثلًا- عن عالم البيولوجي. ولا يمكن أن نعتبر واحدًا فقط من هذه العوالم هو الحقيقي(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الصحيح، ومسلمٌ في باب محاجة الجنة النار، وأحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٢) في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن ، ص ١٤٢ - ١٤٤. وراجع أعمال:

<sup>-</sup> A. Plantinga, S. Kripke, D. Lewis.

<sup>(3)</sup> Histoire de la philosophie, 7/162-163.

### ٤ - لماذا لا نرى عالم الغيب؟

ولعل القارئ يتساءل: لم يعجز الإنسان عن إبصار بعض هذه العوالم الغيبية، برغم اتصالها بحياتنا واختراقها لوجودنا؟ أي كيف نُفَسَّر هذا العجز؛ إنه سؤالٌ عن الطريقة التي حُجِب بها الغيبُ عنّا، وليس عن الحِكمة من هذا الحجب. ويمكن الإجابة عن هذا السؤال بأشكال مختلفة، اتخير منها فكرة «البُعد» الفضائي؛ فهي تُقرِّب إلى أذهاننا الجواب، حتى لو لم تكن هي الجواب الصحيح.

وقد أشار الغزالي إلى هذه الفكرة، وذلك في معرض حديثه عن القدر الإلهي المهيمن على كلِّ شيء، ونقده لميل الإنسان إلى مُلاحظة أفعال البشر أو الحيوان أو الجهاد، وغفلته عن فعل الله وقدرته وراء ذلك؛ فالذين يرون ما وراء الظاهر قد اعرفوا أن غلط الضَّعفاء في ذلك كغلط النَّملة مثلًا، لو كانت تدب على الكاغد فترى رأس القلم يسوِّد الكاغد، ولم يمتد بصرها إلى اليد والأصابع، فضلًا عن صاحب اليد؛ فغلطت وظنت أن القلم هو المسوِّد للبياض، وذلك لقصور بصرها عن مجاوزة رأس القلم لضيق حدقتها. فكذلك مَن لم ينشرح بنور الله تعالى صدرُه للإسلام؛ قصرت بصيرته عن ملاحظة جبَّار السهاوات والأرض ومشاهدة كونه قاهرًا وراء الكل، فوقف في الطريق على الكاتب، وهو جهلٌ محضٌ ان النَّملة لا تستطيع أن ترى القلم كله، وبالأحرى لا ترى اليد، ولا الكاتب، فكأنها تعيش في فضاء ذي بُعدَيْن فقط.

أما الإنسان فقد ظلَّ قرونًا طويلةً يعتقد أنه يعيش في فضاءٍ له أبعادٌ ثلاثةٌ، وهو الفضاء الهندسي الإقليدي؛ حتى جاءت الفيزياء النسبية لأينشتين، فأثبتت وجود بُعدٍ رابع. كها ظهرت هندساتٌ أخرى بأبعادٍ كثيرةٍ. وقد استفاد الكاتب هوارد هنتون (Howard Hinton) من هذا الفتح العلمي الجديد، فطوَّر فكرة البُعد الرابع، وعصر فكري جديد. ثم ألَّف روايةً تخيَّل فيها وجود

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين، ٤/ ٢٦٤.

خلوقاتٍ عاقلةٍ شيَّدت حضارةً خاصَّةً بها، ولكنها تعيش في مكانٍ ذي بُعدَين فقط، وأخذ يصف أحوالها وحياتها ومشاعرها(١).

وتوسع أوسبونسكي (Ouspensky) في مثال هذا المخلوق الذي لا يعرف الارتفاع، بل فقط الطول والعرض. وبيَّن كيف ينظر مخلوقٌ مُسطَّح كهذا للأشياء وقوانينها انطلاقًا من انحصار عالمه في بُعدَيْن، فهو لا يبصر مخلوقات أخرى تعيش في ثلاثة أبعادٍ؛ كالإنسان مثلًا. ولا يستطيع تجاوز عقبةٍ ما، إلا بالدَّوران حولها لا بالقفز عليها، وكذلك لا يفهم معنى العُمق (٢)

ولست أقصد بإيرادي لهذين المثلين -عن الغزالي وهنتون- أن الغيب مستورٌ عنَّا بهذه الطريقة، فنحن خُلِقنا على وجه لا نستطيع معه إدراك عالم الغيب في حقيقته؛ لذا لا نشعر به رغم قُربه منا، ولن يتحقق الوعي الكامل بالغيب للإنسان قبل الموت.

وهذا البحث الافتراضي يُعطينا فكرةً عن سبب عجزنا عن رؤية الغيب والمخلوقات الغيبيّة؛ إذ يكفي تصور كون بعض الغيب في خسة أو ستَّة أبعادٍ. فهذا معناه أننا لا نعرف حقيقة العالم الذي له أكثر من أربعة أبعادٍ رغم اختراقه لرؤيتنا الإقليدية. بل ربها كانت رؤيتنا للأشياء من حولنا كرؤية النملة لرأس القلم، ورؤية غلوق «فلاتلاند» (An episode of Flatland) الذي تخيله هنتون، والذي لا يرى غير الأشياء المسطحة. والله تعالى أعلم بها حوالينا وما فوقنا وما فينا، وهو القائل: ﴿وَيَعَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(1)</sup> La vie de l'Espace, p 60-61.

<sup>(2)</sup> La vie de l'Espace, p 90 et après.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر؛ آية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل؛ آية ٨.

# الفصل الثالست الغيب بين الوحي والعقل

### أولا؛ مصاور المعرفة

المعرفة في القرآن ممكنةٌ، وليست أملًا مستحيلًا؛ ولذلك أثبت متكلمو الإسلام إمكان معرفة بعض الحقائق، ورفضوا قول مَن قال إنه لا سبيل مُطلقًا إلى إدراك الحقيقة(١٠). لكنهم بالمقابل لاحظوا قصور الإدراك الإنساني ونسبيته؛ ولذلك كان موقفهم وسطًا بين الارتيابية من جهةٍ، والعقلانية الكلاسيكية من جهةٍ أخرى.

والقرآن الكريم يجعل للمعرفة مصادر متنوعة ومختلفة، ولكنها مُتكاملةً. فمنها الحواسُ: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْدِةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾(٢)، ومنها الحقل، ويعجبني في هذا المقام الحساب القرآني، والذي يمكن الاحتجاج به على بعض الآراء الفلسفية التي تُشكك في أسس الرياضيات والحساب، وتري إمكان وجود عالم تكون فيه ٢+٢=٥ (٣). قال تعالى في

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق، ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة؛ آية ٨.

<sup>(3)</sup> Histoire de la Philosophie,7/15.
ويظهر لي أنه ليس لهذا الشك موضع في عالمنا هذا. لكن هل يلزم أن تكون أسس الرياضيات ثابتة لا تتغير حتى في عالم آخر ووجود مخالف لما نعرف …؟

بعض أحكام الحج: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنَةِ أَيَّامٍ فِي لَلْجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ يَلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةٌ ﴾ (١).

ومن المصادر أيضًا: الخبر الصادق؛ قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوَّا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهْا فَتَبَيْنُواْ أَن شُهِيبُواْ فَوْمًا بِجَهَدَلَةِ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ (٢). ولكل واحد من هذه المصادر خصائصه وشروطه، وحدوده أيضًا. ولهذا فهي جميعًا ضروريَّةٌ، تتكامل وتتعاضد. وقد نبَّه العلماء على طبيعة كل مصدر معرفيٌّ وآفاته. (٢)

ويُوجَد في الفلسفة والفكر الإنسانيين كلامٌ وبحثٌ في بعض هذه المصادر، ولكن الذي يُميِّز الدِّين هو ترتيبه الخاصُ لهذه المصادر، وتخصيص كل واحدٍ منها بمجالٍ مُعينٍ. فالدِّين مصدرٌ للمعرفة، لكنه أوَّليٌّ وحاسمٌ حين يتعلَّق الأمر بالغيب وشئونه.

### ١ - الدِّين مصدر المعرفة الغيبية:

إن الأصل في شنون الغيب أن تُؤخَذ من الوحي، لا بمقتضيات العقل؛ ولذلك عرَّف بعض العلماء الغيب بأنه: كلُّ ما أخبر به الرسول مما لا تهتدي إليه العقول (1). وقال الإيجي: «جميع ما جاء به الشرع من الصراط والميزان والحساب وقراءة الكتب والحوض المورود وشهادة الأعضاء... حقٌّ. والعمدة في إثباتها؛ إمكانها في نفسها، إذ لا يلزم من فرض وقوعها محالٌ لذاته، مع إخبار الصادق عنها (٥).

وهي قاعدةٌ عند أهل السُّنَّة: الاحتكام في أمور الغيب إلى النصوص الشرعيَّة، فمتى صحَّت وقبلها المسلمون، خاصَّةً السلف منهم؛ وجب المصير إليها. ولذلك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة؛ آية ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات؛ آية ٦.

<sup>(</sup>٣) راجع مثلاً نقد الجصاص للمعرفة الحسّية: أحكام القرآن، ١/ ٤٥، البقرة ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، ١/ ١١٥، البقرة ٢.

<sup>(</sup>٥) المواقف وشرحها، ٣/ ٥٢٢-٢٣ ٥.

هم لا يستعملون العقل في هذا الباب إلا في أضيق الحدود. والمعتزلة، على خلاف ذلك؛ يتوسّعون في تحكيم عقولهم في هذه الغيبيات، خاصّة الجزئية منها؛ إذ لا خلاف بين المسلمين في أمّهات العقائد. لكن المعتزلة يختلفون فيها بينهم، ولا يكادون يتّفقون على شيء من تفاصيل الغيب، كالصراط مثلاً(۱)؛ فبعضهم يقول هو مستحيلٌ عقلًا، وبعضهم يقول بل هو ممكنٌ عقلًا، غير أنه يردُّ النصوص الواردة فيه. وآخرون يقولون بل نؤمن بهذه النصوص، ولا وجه للاعتراض عليها. والحقيقة أنه لا معنى للإيهان ببعض الغيب دون بعضي. فكيف يُنكِر عذاب القبر ونعيمه؛ مَن يؤمن بالحشر والبعث والسؤال؟ فهما بابٌ واحدٌ، والمرء إذا آمن بالوحي والغيب؛ كفاه قيام الدَّليل بنصوص ثابتة صحيحة. وأهل السُّنة متفقون على القاعدة السابقة وملتزمون بها. وإنها وقع التردد في العقائد التي ثبتت بأخبار آحاد لم تصل حدً التواتر، ولا حتى درجة الشُهرة، فقالوا لا يلزم الإيهان بها، باعتبارها ليست من أصول الغيب والإيهان الكبرى، لكنهم ما جوَّزوا تكذيبها وردَّها؛ فهذا الرأي أشبه بالتوقُف. في حين قال آخرون إن الأخبار متى صحَّت –على منهاج علم الحديث الخذا بها، لا فرق في ذلك بين العقائد والفقه.

وأكثر الغيبيات الكبيرة ثابتة بطريقين؛ الأول نص القرآن أو ظاهره، والثاني الأحاديث الصحيحة، وهي كثيرة تبلغ أحيانًا درجة الاستفاضة والشُّهرة، وأحيانًا أخرى رتبة التواتر، وقد تكون أخبار آحاد، لكنها صحيحة. مثال ذلك؛ الميزان. قال الله جل جلاله: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقَّ فَمَن ثَقُلَت مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ قَالَ الله جل جلاله: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقَّ فَمَن ثَقُلَت مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ فِي وَمَن خَفَّتُ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِكَ اللّهِ أَن يكون في الآخرة ميزان حقيقيٌ تُوزَن به أعهال العباد، وقالوا إن المقصود في الآية هو العدل؛ لأنه الأعهال أعراضٌ لا جواهر فيستحيل وزنها؛ لأنها لا تستقلُّ بالوجود. أما أهل السنة فقالوا لا يستحيل وزن الأعهال، وإن كانت أعراضًا؛ ولعلها تُجسَد أو تُجعَل في

<sup>(</sup>١) راجع في هذه الغيبيات، والتي تُسمَّى أيضًا بالسمعيات؛ فتاوى ابن تيمية، ٤/ ٢١٦ إلى ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف؛ آية ٧،٨.

أجسام، ثم تُوزَن (١٠). خصوصًا أن الأحاديث ناطقةٌ بوجود هذا الميزان يوم الحساب؛ كما قال النبي ﷺ: م*ا يُوضَع في الميزان يوم القيامة أثقلُ من خُلُقٍ حَسَنٍ* (٢٠).

قال الشيخ رشيد رضا في هذا المقام: «الأصل الذي عليه سلف الأمة في الإيهان بعالم الغيب؛ أن كل ما ثبت من أخباره في الكتاب والسُّنَة، فهو حقٌ لا ريب فيه؛ نؤمن به ولا نُحكِم رأينا في صفته وكيْفيَّته. فنؤمن إذن بأن في الآخرة وزنًا للأعهال قطعًا، ونُرجَّح أنه ميزانٌ يليق بذلك العالم يوزن به الإيهان والأخلاق والأعهال، لا نبحث عن صورته وكيفيته... وإذا كان البشر قد اخترعوا موازين للأعراض، كالحرَّ والبرد؛ أفيعجز الخالق البارئ القادر على كل شيء عن وضع ميزان للأعهال النفسيَّة والبدنية المعبر عنها بالحسنات والسيئات؟... وحكمة وزن الأعهال بعد الحساب أنه يكون أعظم مظهر لعدل الرب تبارك وتعالى، أي ولعلمه وحكمته وعظمته في ذلك اليوم العظيم؛ إذ يرى فيه عبادُه أفرادًا وشعوبًا وأممًا ذلك بأعينهم»(٣).

ومما يؤكّد بقاء الدِّين مصدرًا أولًا لمعرفة الغيب، أن أقرب مجالات البحث الإنساني إلى هذا الموضوع، وهو الباراسيكولوجيا المعاصرة؛ لم يتقدم كثيرًا، ولم يزد على إثباته لوجود ظواهر غير طبيعيَّة في الوجود، دون أن يفسرها أو يعللها. فمن الواضح أنه من الصعوبة -أو الاستحالة- بمكانٍ أن نصل، بإمكانيَّاتنا العقلية والنفسية؛ إلى معرفةٍ مُتكامِلةٍ عن عالم الغيب الأخروي. تُوجَد أفكارٌ ومحاولاتٌ، بعضها مهمٌّ كأفكار كارينكتون؛ ولكنها لا تستطيع أن تقدم لنا عِلمًا كافيًا بعالم ما بعد الموت مثلًا(،).

ولا بأس في نظري من الاستمرار في هذه الجهود، التي تحتضنها الباراسيكولوجيا اليوم، لكن سيظل الدِّين هو المرجع الأول والأخير لكل عقيدةٍ تتعلق بعوالم الغيب.

<sup>(</sup>١) راجع كتب العقائد ، مثل: الاقتصاد في الاعتقاد، ص ١٣٧ . شرح العقيدة الطحاوية، ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، وصححه الترمذي، وابن حبان، عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار ، ٨//٣٢٣-٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) راجع فصل «الأبحاث العلمية المعاصرة» في:

عقيدةٌ تُريح الإنسان، الذي يسأل بلهفةٍ عن أسرار وجوده؛ والذي لا يتَسع عمره القصير لانتظار ما سَيُسفِر عنه العلم بصددها. ربها بعد مئات السنين أو آلافها... هذا إن أسفر عن شيء (١٠). إن قضايا الغيب تُؤخَذ عن الشارع، وفي حدود ما ثبت عنه؛ فهي لذلك توقيفيةٌ لا توفيقيةٌ، فلا يُزاد فيها ولا يُنقص، كها لا يُتعرض لها بالعقل المحض.

#### ٢- العقل لا يغنى عن الرسالة:

ونظرًا لقصور العقل عن بلوغ كثير من الحقائق، فإنه يعجز لوحده عن التمييز بين الخير والشر، أو بين الحقّ والباطل؛ كما يعجز عن معرفة عالم الغيب وسرِّ وجود الإنسان في الأرض ومصيره بعد الموت، ونحو ذلك مما نرجع فيه إلى الأنبياء؛ ولذلك فالنبوة أو الرسالة «هدايةٌ عُليا للبشر، لا تُغنيهم عنها هدايات الحواس الظاهرة والباطنة، ولا هداية العقل، فإن هذه هدايات شخصيةٌ فرديةٌ، وتلك هِدايةٌ لنوع الإنسان في جملته»(٢).

وقد يُعترض على هذا بأنه، إذا كان ما يجيء به الرسل موافِقًا للعقل؛ ففيه غناءٌ عن إرسالهم، وإن جاءوا بها يخالفه فهو من التكليف بها لا يُطاق. والجواب له وجوهٌ كثيرةٌ، منها أن فيها تأتي به الرسل أمورًا لا تتعارض مع العقل، ولكنه لا يستطيع الوصول إليها وحده، مع إمكانها في نفسها. ثم ما المانع أن يكون للإنسان مصدران يوجّهانه: الدين والعقل؟ وإذا أمكن للبشر أن يستغنوا بعقولهم عن النبوَّات؛ فأين كانت هذه العقول حين عبدت البشريةُ الأصنام، وأسرتها الأساطير والخرافات ردحًا طويلًا من الزمان؟ بل لا يزال قسمٌ منها، بآسيا وإفريقيا؛ على ذلك أو بعضه.

وقد فَصَّل الشيخ محمد عبده بعض هذه القضايا تفصيلًا حسنًا؛ فقال إن العلوم والمعارف التي نحتاج إليها في حياتنا أقسامٌ متعددةٌ، منها ما لا نحتاج فيه إلى معلِّم

<sup>(</sup>١) وهذا في أحسن أحوال الثقة بالعقل. والراجع -دينيًّا وفلسفيًّا- أن طبيعة العقل نفسه تمنعه من اختراق الغيب؛ مها كانت درجة التقدم العلمي للإنسان.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار، ١/ ٢٢٠، البقرة ٢٣-٢٤.

كالمحسوسات والوجدانات، ومنها ما لا مطمع لأحدٍ في الوصول إليه؛ مثل اكتناه ذات الله تعالى وصفاته، وكيفية التكوين والإيجاد الأول؛ المعبِّر عنه بسرِّ القدر. ومنها ما يتيسر للناس أن يعرفوه بالاستدلال والتجربة؛ كالعلوم الرياضية والتجريبية ... ومنها ما يجب علينا تجاه الخالق العظيم، في حكمة خلقنا ومراده مِنَّا وما يتبع ذلك من أمر مصيرنا، وما يجب علينا من الشكر والعبادة. فلنا على هذا شعورٌ مجملٌ وعامٌّ؛ هو المعبر عنه بالفطرة. لكنه مبهمٌ غيرُ كافٍ، ولهذا وقعت الأمم في الحيرة والخطأ، لجهلها بالصَّلة الصحيحة بين الخالق والمخلوق؛ فكثرت الاعتقادات الفاسدة. والحواس والعقل لا يدركان الصواب في هذه القضايا؛ فلا شك احتاج الإنسان إلى عقل آخر يدرك به ما يعوزه منها. وهذا العقل هو النبي المرسَل. والقسم الخامس من المعارف هو ما يستطيع العقل البشري إدراك الفائدة منه، ولكنه عُرضةٌ للخطأ فيه دائمًا؛ لما يعرض له من الأهواء والشهوات التي تغشى بصره، فتحُول دون وصوله إلى الحقيقة. ومن ذلك كثيرٌ من شئونه الاجتماعية والمالية والقانونية... خاصَّةً الأمهات منها(١٠). قال الشيخ: «فيا يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يطالَب الأنبياء ببيانه، ومطالبتهم به جهلٌ بوظيفتهم وإهمالٌ للمواهب والقوى التي وهبه الله إياها؛ ليصل بها إلى ذلك. وكذلك لا يطالبون بها يستحيل على البشر الوصول إليه؛ كقول بعض بني إسر اثيل لموسى: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ زَى اللَّهَ جَهْـرَةُ ﴾ (٧٠). وأما ما كان إدراكه مُحكنًا وكسبه بالحس والعقل مُتعذِّرًا أو تحديده متعسِّرًا، فهو الذي نحتاج فيه إلى هادٍ مخبرِ عن الله تعالى لنأخذه عنه بالإيهان والتسليم؛ ولذلك قلنا إن الرسول عقلٌ للأمة وهدايةٌ، وراء هداية الحواس والوجدان والعقل»(٣).

إن الإسلام حين يقرِّر أن العقل وحده لا يكفي في حياة الإنسان، خصوصًا في أمورِ الاعتقاد؛ فليس لأنه يلغي العقل، بل لأنه يوجِّهه لما يصلح له.

<sup>(</sup>١) تفسير المنار، ٢/ ١٩٨-١٩٩، البقرة، ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة؛ آية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار، ٢/ ٢٠٠، والآية في النص من سورة البقرة ٥٤.

### ثانيا؛ الإيمان بالغيب توجيهُ لطاقة العقل

لا شكَّ أن الإسلام احترم العقل وأقرَّ بفضله، والنصوص كثيرةٌ في التنويه بأهل الفكر والنظر والاعتبار، فلا يُحتاج معها إلى الأحاديث «الموضوعة»(١).

وقد أمر الله تعالى الإنسان بإعمار الأرض، وزوَّده لأجل ذلك بهذه الآلة الفذَّة: العقل. فالكون مسرحٌ لمعرفة الإنسان، وهو مخلوقٌ له، مُعَقَدٌ له، مُيسَّرٌ له اكتشافه؛ لأن الإنسان هو المقصود من العالم، وما عداه من الموجودات كان لأجله. ومن هذا المعنى استخرج ابن رشد «دليل العناية» واستعمله في إثبات وجود الباري. (٢)

ولكن هذا الإنسان القادر على فهم الكون من حوله، يعجز عن اختراق عالم الغيب. وتلك إحدى مفارقات العقل البشري؛ فهو يبدع في عالم المادة ويحقق فيه إنجازات كبيرة، لكنه يفشل في إدراك عالم المعاني، ومنه عالم الإنسان. فالأول مجاله الحقيقي، بخلاف الثاني. لهذا يقول ألكسيس كاريل صاحب جائزة نوبل في البيولوجيا: إن الإنسان المعاصر الذي أوغل في العلوم التجريبية لم يفعل شيئًا لفهم نفسه؛ فبقى: «الإنسان؛ ذلك المجهول». (٣)

ولذلك كان الإيهان بالغيب، في حدوده الشرعية؛ حِفظًا لطاقة العقل وتوجيهًا لها، لا حجرًا عليه أو تضييقًا لحريته. فدور هذا الإيهان كها يقول سيد قطب هو أن «تُصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدُّد والتمزُّق والانشغال بها لم تُخلَق له، وما لا يجدي شيئًا أن تُنفَق فيه. إن الطاقة

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم: أحاديث المقل كلها كذب، كقوله: لما خلق الله العقل؛ قال له أقبل... فقال: ما خلقتُ خلقا أكرم على منك. وقد اشتهرت هذه الأحاديث بكتاب العقل؛ قال الدار قطني: كتاب العقل وضعه أربعة. وكذلك نقل ابن القيم عن أبي الفتح الأزدي أنه قال: لا يصح في العقل حديث. ومنها: إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والجهاد، وما يجزى إلا على قدر عقله. راجع: المنار المنيف، ص ٦٥. لكن يبدو أن في هذه الأحكام شدة، وأن بعض أحاديث العقل ليست موضوعة بل ضعيفة، ومن ذلك ما أورده ابن أبي الدنيا في كتابه: «العقل وفضله»؛ ضمن موسوعة رسائله، الرسالة الخامسة.

<sup>(</sup>٢) راجع كتب ابن رشد الحفيد؛ خاصَّةً: مناهج الأدلة.

<sup>(</sup>٣) فصَّل كاريل هذه القضية في كتابه الذي يحمل ذات العنوان، وهو قيد النشر، بإذن الله؛ لدي ناشر هذا الكتاب.

الفكرية التي وُهِبَها الإنسان، وُهِبَها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض، فهي مُوكَلةٌ بهذه الحياة الواقعة القريبة، تنظر فيها، وتتعمقها وتتقصاها، وتعمل وتنتج، وتنمي هذه الحياة وتجملها، على أن يكون لها سندٌ من تلك الطاقة الرُّوحية التي تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود، وعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول. فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة ... فهي محاولةٌ فاشلةٌ أولا، ومحاولةٌ عابثةٌ أخيرًا. فاشلةٌ لأنها تستخدم أداةً لم تُخلق لرصد هذا المجال. وعابثةٌ لأنها تُبدِّد طاقة العقل التي لم تُخلق لمثل هذا المجال. ومتى سلَّم العقل البشري بالبديهة العقلية الأولى، وهي أن المحدود لا يُدرِك المطلق، لزمه احترامًا لمنطقه ذاته أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيلٌ، وأن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون، وأن عليه أن يَكِل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل؛ وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الذي يُحيط بالظاهر عبر طاقة العقل؛ وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الذي يُحيط بالظاهر والباطن، والغيب والشهادة. وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون، وهو الصفة الأولى من صفات المتقين» (۱).

وقد كان للعلماء عبر تاريخ الإسلام موقفٌ ثابتٌ وعميق الدَّلالة في موضوع علاقة العقل بها وراء الطبيعة؛ لِخَصه خواجه زاده بقوله: «.. إذ الأمور الإلهية عويصاتٌ تتأبَّى أن تستقل بإدراكها عقول البشر، ومعضلاتٌ لا يتأتى أن يتوصل إليها بمجرَّد الفكر والنظر... [و] الفلاسفة قد تعمَّقوا في النظر والاستدلال، وجعلوا العقل في حقائق الأمور، وإن كانت من الإلهيات؛ حاكمًا على الإطلاق، مدركًا بالاستقلال. ولم يلتفتوا إلى ما نطق به الوحي الصريح، مع أن ما يخالفه ليس مُقتَضى النظر الصحيح، أن ما يخالفه ليس

إن هذه الجهاعة من المتفلسفة "ظلَّت تجاهد بعقولها المحدودة لإدراك غير المحدود من ذاته تعالى، والمعرفة الحقيقية المغيبة، عن غير طريق الكتب المنزَّلة، وكان منهم

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، ١/ ٤٠-٤١ ، البقرة ٢.

<sup>(</sup>٢) تهافت الفلاسفة، خواجه زاده المعروف بعلاء الدين الطوسي، ص ٥٩.

فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته، فظلوا يتعثّرون كالأطفال الذين يصعدون جبلًا شاهقًا لا غاية لقِمَّته، أو يحاولون حل لغز الوجود وهم لم يُتقنوا بعدُ أبجديَّة الهجاء! وكانت لهم تصوراتٌ مُضحِكة وهم كبار فلاسفة، مضحكة حقًا حين يقرنها الإنسان إلى التصور الواضح المستقيم الجميل الذي ينشئه القرآن، مضحكة بعثراتها، ومضحكة بمفارقاتها، ومضحكة بتخلخلها، ومضحكة بقزامتها بالقياس إلى عظمة الوجود الذي يفسرونه بها ... "(۱).

وأحد العناصر الأساسية لهذا الموقف "العقلاني" العظيم من العقل وطبيعته وحدوده، هو التمييز في علوم الفلاسفة الأقدمين بين الإلهيات وغيرها، من الطبيعيات والرياضيات. يقول ابن الجوزي: "إنها تمكن إبليس من التَّلْبيس على الفلاسفة، من جهة أنهم انفردوا بآرائهم وعقولهم، وتكلَّموا بمُقتَضى ظنونهم من غير التفات إلى الأنبياء ... وهؤلاء [أي قدماء الفلاسفة] كانت لهم علومٌ هندسيَّةٌ ومنطقيَّةٌ وطبيعيَّةٌ واستخرجوا بفطنهم أمورًا خفيَّةٌ، إلا أنهم لما تكلموا في الإلهيات خلطوا، ولذلك اختلفوا فيها، ولم يختلفوا في الحسيات والهندسيات ... وسبب تخليطهم أن قوى البشر لا تدرك العلوم إلا جملةً، والرجوع فيها إلى الشرائع" (ألم.).

إن توجيه العقل وإبعاده عن الغيب ليس حجرًا عليه؛ بل هو تحريرٌ له. ولذلك كان خضوع العقل للوحي، المصدر الحقيقي لمعارفنا عن عوالم الغيب؛ تحريرًا له وتكريبًا؛ لأنه ما لم يخضع للوحي؛ خضع لغيره من العقول البشرية. وبعض الفلاسفة أو المفكرين حين يقصي الوحي من حياتنا؛ فلأنه يقترح علينا أن نحتكم إلى عقله هو، الذي يصبح هو الآخر نوعًا من الوحي. والفرق أن الوحي الأول إلميّ، والثاني بشريّ. إن منصة التحاكم لا تحتمل الفراغ، ولا بدأن يكون على رأسها أحدٌ: إما الوحي، وإما بعض العقول البشريّة التي تفرض رؤاها على غيرها.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، ٨/ ٣٢٧، سورة الجن.

 <sup>(</sup>٢) مختصرا من : تلبيس إبليس ، ص ٥٥، ٦١، ٦٢. ولعل القارئ يلاحظ الشبه الكبير بين هذا الموقف الإبستمي
 الإسلامي القديم وبين المنطلق النقدي لفلسفة كانط.

أما الفلاسفة الإسلاميون الذين خاضوا في الإلهيات والغيبيات علي نقيض التوجيهات القرآنية الواضحة في الموضوع؛ فإن التاريخ يشهد على أن عملهم لم ينفع في شيء تقدم العلوم والمعارف في الحضارة الإسلامية. ولو أنهم وجَّهوا جهودهم العقلية الكبيرة إلى علوم الرياضيات والفيزياء والطبيعيات؛ لربها سبقت الحضارة العربية – الإسلامية إلى الثورة العلمية التي حققتها أوروبا، لا بتأملات أفلاطون وأرسطو، بل باكتشافات غاليلي ونيوتن.

### ١ - قاعدة في أن الغيب ليس مُحالًا عقلًا:

وإذا كان من الخطأ تعريف الغيب بأنه ما يقابل الواقع؛ لأن الغيب واقعٌ، فكذلك لا يصحُّ وصف الغيب ب «اللاعقلاني»، لسبب بسيطٍ هو أنه لا يوجد في أحكام العقل ما يناقض وجود الغيب. يقول رشيد رضا تلخيصًا لهذه القاعدة الكبيرة: «ليس في الإسلام شيءٌ يحكم العقل باستحالته، وإنها فيه أخبارٌ عن عالم الغيب لا يستقلُّ العقل بمعرفتها؛ لعدم الاطلاع على ذلك العالم، ولكنها كلها من الممكنات التي أخبر بها الوحي فصدقناه. فالإسلام لا يكلف أحدًا أن يأخذ بالمحال»(۱). ولذلك يخبر القرآن عن المشركين أنهم وإن كذَّبوا بالآخرة، إلا أنهم ليسوا على يقينٍ من صحة موقفهم هذا: ﴿ بَلِ أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِ الْآخِرةَ بَلَهُمْ فِ شَكِي مِنْمًا ﴾ (١٠). لأن الآخرة ليست مستحيلةً عقلاً .

فالوحي الصحيح لا يتناقض أبدًا مع العقل الصريح، بل هما متوافقان؛ لأن كليهما من الله تعالى، ومن آثاره في الوجود، فهو الخالق لكل شيء، وهو القائل: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْيِلُنَفًا صَحَيْمِا ﴾ (٣). يقول محمد البّهي: ﴿وأمران شأنهما هذا الشأن لا بد أن يتّفِقا في التحديد الإجمالي على الأقل لطريق الإنسان في حياته وغايته في وجوده. فإن بدا أن هناك اختلافًا بين تطبيق رسالة الوحي واستخدام العقل،

<sup>(</sup>١) تفسير المنار، ٦/ ٣١:٣٢.

<sup>(</sup>٢) المعنى : بل اجتمع علمهم على أن الآخرة لا تكون، أي فلم يعتقدوها، لكنهم في الواقع في حيرة لأنه لا دليل لهم. مراح لبيد، ٢/ ١٣٢، النمل ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء؛ آية ٨١.

كان منشأ هذا الاختلاف؛ إما تحريف رسالة الوحي، أو سوء استخدام العقل. والمحرِّف... هو الإنسان، هنا وهناك (١٠٠) ولذلك ألَّف ابن رشد «فصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة من الاتصال». وبعده ألَّف ابنُ تيمية «مُوافقة صريح المعقول لصحيح المنقول»، أو «درء تعارض النقل والعقل».

والذي يَتصور وقوع تعارض بين الوحي والعقل في قضيَّة محدة يُخطئ؛ لأنه أسقط من حسابه عامل تعدُّد العقلانيات واختلافها، فهو يظن أن العقلانية خطُّ سكونيُّ واحدٌ لا يتغير. ثُم هو يفترض أن الحدود بين ما هو عقلانيُّ وغير عقلانيًّ وعير عقلانيًّ وحدودٌ ثابتةٌ ونهائيةٌ، وهذا أمرٌ «ينقضه واقع تطور المعارف الإنسانية، بحيث لا نُجانب الصواب إن قلنا بأن العقلانية واللاعقلانية إن هما إلا طرفان متقابلان لسلم واحد، بينها مراتب لا حصر لها؛ تتزايد أو تتناقص فيها درجة العقلانية أو اللاعقلانية أو اللاعقلانية»؛ كما يقول طه عبد الرحن. (٢) ولذلك لا تُوجَد حدودٌ فاصلةٌ بين النظر العقلي والدِّين، و «تدَخُّل القيم الدِّينيَّة في تكوين النظر العقلي أمرٌ لا يمكن إنكاره ولا ضبطه»، وما المفهوم الفلسفي للظاهرة ببعيد عن معنى «التجلي» الديني (٢).

لهذا كانت العقلية الإسلامية عقلية «غيبية علمية»؛ تجمع بين الإيهان بالغيب، والتشبُّع بروح العلم ومناهجه. يقول سيد قطب في تفسير ذلك: «إن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه إلا الله، وبين الاعتقاد بالسنن التي لا تتبدل؛ والتي تُمكين معرفة الجوانب اللازمة منها لحياة الإنسان في الأرض، والتعامل معها على قواعد ثابتة. فلا يفوت المسلم العلم البشري في مجاله، ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة؛ وهي أن هنالك غيبًا لا يُطلع الله عليه أحدًا، إلا مَن شاء؛ بالقدر الذي يشاء»(1).

<sup>(</sup>١) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، ص ١٥٨، ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص ١٦١-١٦٢.

<sup>(</sup>٣) في أصول الحوار، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن، ٣/ ٢٦٣، الأنعام ٦٠.

والقرآن الكريم لاينفي العلوم الظاهرة التي يصل إليها الإنسان بعقله وبحثه وتجربته، وإنها يُنكر عليه اكتفاءه بها وإلغاءه لغيرها من المعارف؛ وعلى رأسها ما يتعلق بالغيب: ﴿ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ. وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ظَنهرًا مِنَ ٱلْمَيْزَةِ ٱلدُّنيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنِفُونَ ﴾ (١٠). يقول ابن عاشور مفسرًا: «وصف حالة علمهم كلُّها بأن قُصارى تفكيرهم مُنحصِرٌ في ظواهر الحياة الدنيا غير المحتاجة إلى النظر العقلي، وهي المحسوسات والمجربات والأمارات، ولا يعلمون بواطن الدلالات المحتاجة إلى إعمال الفكر والنظر... والكلام يُشعِر بِذَمِّ حالهم، ومحطُّ الذُّمِّ هو جملة: ﴿وَهُمْ عَنِ ٱلْأَضِرَةِ هُرْغَنِهُونَ﴾. فأما معرفة الحياة الدنيا فليست بمذمَّة؛ لأن المؤمنين كانوا أيضًا يعلمون ظاهر الحياة الدنيا، وإنها المذموم أن المشركين يعلمون ما هو ظاهرٌ من أمور الدنيا، ولا يعلمون أن وراء عالم المادة عالمًا آخر هو عالم الغيب»(٢). يقول سيد قطب في السياق نفسه: «ظاهر الحياة الدنيا محدودٌ صغيرٌ، مهم بدا للناس واسعًا وشاملًا، يستغرق جهودَهم بعضُه، ولا يستقصونه في حياتهم المحدودة. والحياة كلها طرفٌ صغيرٌ من هذا الوجود الهائل... والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود، ولا يتصل حسه بالنواميس والسنن التي تصرِّفُهُ، يظل ينظر وكأنه لا يرى، ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة، ولكنه لا يُدرِك حكمته، ولا يعيش بها ومعها. وأكثر الناس كذلك؛ لأن الإيهان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود»(٣).

٢- دور العلم الحديث في تقريب بعض مفاهيم الغيب إلى العقل:

إن منجزات العلم الحديث واكتشافاته؛ تساعد في تقريب بعض شئون الغيب إلى الذِّهن الإنسانيِّ فعلم الفلك مثلًا بحديثه عن الكواكب والشموس

<sup>(</sup>١) سورة الروم؛ آية ٢،٧.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير، ٢١/ ٤٩-٥٠.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن ، ٦/ ٤٤٠.

والأجرام والثقوب السوداء (مقابر النجوم)؛ يُعطينا فكرةً عن سَعة عالم الآخرة. وهي سعةٌ هائلةٌ تَذكرها النصوص؛ ولذلك قال رشيد رضا: «لا يُوجد علمٌ أدل على عظمة الخالق وقدرته وسعة علمه ودقة حكمته من علم الفلك»(۱). واكتشاف البيولوجيا لأنواع من الكائنات الدقيقة، التي لا تُرى بالعين المجرَّدة كالميكروبات؛ يدل على إمكان وجود كائنات أخرى لا نستطيع إبصارها حتى بالمجهر؛ كالجن(۱) الذين يقول فيهم الله تعالى: ﴿إِنّهُ بُرَنكُمُ هُو وَقِيبَلُهُ مِن حَيْثُ لا نَرْوَبُهُمُ ﴾(۱). ولو أن أحدًا حدَّث الناس عن الفيروسات منذ بضعة قرونٍ لعدُّوه مجنونًا، وقالوا كيف تُوجَد آلافٌ من الأحياء التي لا نراها في نقطة ماء؟ وكذلك الكهرباء وقوتها وسرعتها وسريانها في الأشياء، والجاذبية وتأثيرها عن بُعدٍ، والمغناطيس وحقله؛ كل ذلك يمكن أن يُقرِّب لأذهاننا أشياء من الغيب؛ رغم أنه ليس بين عالمي الشهادة والغيب إلا شبه سطحي في بعض الأمور.

والمقصود كها قال صاحب المنار أننا «نقول اليوم إن العلوم الكونية لم تُبقِ شيئًا من أخبار عالم الغيب غريبًا إلا وقرَّبته إلى العقل، بل إلى الحس تقريبًا؛ بل ظهر من الاختراعات المادِّيَّة المشاهدة في هذا العصر ما كان يُعدُّ عند الجهاهير مُحالًا في نظر العقل، لا غريبًا فقط»(١٠).

لكن قد يظن البعض أن القرآن قد احتوى على ما يخالف العقل، وأن ذلك هو المتشابه، وتلك الآيات هي المتشابهات.

<sup>(1)</sup> تفسير المنار، ٩/ ٥٧٣، خلاصة سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) هذا مجرد مثال لإمكان وجود خلق لا نراه ، وليس الجن هو الميكروب بحال.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف؛ آية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار، ١/ ٢٢٠، البقرة ٢٣-٢٤. وانظر أيضًا: ٨/ ٣٦٦ فها بعدها، الأعراف.

### ثالثا؛ العقل والمتشابه

وصف الله تعالى كتابه الكريم بأن منه محكمًا ومتشابهًا، والقسم المتشابه فيه لا سبيل إلى علمه، أو يمكن ذلك فقط لنخبةٍ خاصَّةٍ من أهل العلم. فها هو المتشابه، وما علاقته بالعقل الإنساني؟

المذهب الأول؛ المتشابه هو الذي خفيت دلالته:

فالمراد منه غير واضح بأول النظر، ويحتاج كشفه إلى مجهود وفكر وبحث، وهو متفاوتٌ بقدر غموض المتشابه وإشكاله. ويُوجَد في الناس دائها مَن يعرف المقصود بالآيات المتشابهة، وهم الذين وصفتهم الآية بالرسوخ في العلم. قال ابن قتيبة: "لسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم، وهذا غلط من متأوّليه على اللغة والمعنى، ولم يُنزل الله شيئًا من القرآن إلا لينفع به عباده، ويدل به على معنى أراده... وهل يجوز لأحد أن يقول إن رسول الله على ليكن يعرف المتشابه؟ وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: ﴿وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا الله مَن بِعرفه الربانيون من صحابته... ولم نرَ المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن؛ فقالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل أمرُّوه كله على التفسير، حتى فسروا الحروف المقطّعة في أوائل السور»(۱). ولذلك يقف هؤلاء

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران؛ آية ٧ إلى ٩.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن، ص ٧٢-٧٣. والفتاوي لابن تيمية، ١٣/ ٢٧٥، ٢٨٥.

عند عبارة ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْرِ ﴾، من قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْرِ ﴾؛ ويكون ما بعده في معنى الحال، كأنه يقول: ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ﴾ ويكون ما بعده في معنى الحال، كأنه يقول: ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ فَصْيلةً، ووصفهم بِهِ ﴾ (١)، وهذه قراءةٌ ثابتةٌ. وقد أثبت الله تعالى للراسخين في العلم فضيلةً، ووصفهم بالرسوخ؛ فآذن بأن لهم مزيَّةً في فهم المتشابه (١).

المذهب الثانى؛ المتشابه ما لا سبيل إلى معرفته واستأثر الله بعلمه:

وذلك كأخبار الآخرة وأحوالها، ووقت قيام الساعة وعلاماتها الكبرى مثل يأجوج ومأجوج وخروج الدجال، والحروف المقطَّعة في أوائل السور؛ فهذه لا نعرفها ولا نستطيع معرفتها، بل يجب ألا نطلب ذلك. ولذا ذم القرآن طلب المتشابه، ﴿فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَي تَبَّعُونَ مَا مَشَبَهَ مِنْهُ ﴾؛ ومدح الله تعالى الراسخين في العلم بالإيهان، ولو عرفوا معنى المتشابه على التفصيل ما كان لمدحهم بالإيهان مزيَّةٌ؛ لأن كل مَن عرف شيئًا على وجه التفصيل آمن به ولا بد(٣). وقد يُوصَف بالرُّسوخ مَن يفرق بين ما يستقيم تأويله، وما لا مطمع في تأويله (٤). وهؤلاء يقفون في القراءة على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَلَا اللهُ مَنْ عِندِ رَيْناً ﴾ وما بعده جملةٌ استثنافيّةٌ ابتدائيّةٌ، أي قوله: ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مَنْ عِندِ رَيْناً ﴾ (٥) .

### ١ - الحكمة في إنزال المتشابه:

والجواب عن هذا يختلف باختلاف المذهبين. فإذا كان المتشابه هو الخفي الدلالة؛ فالغاية هي إظهار فضيلة العالم بالنظر والبحث. «ولو كان كل فنَّ من العلوم شيئًا واحدًا، لم يكن عالم ولا متعلِّمٌ، ولا خفيٌّ ولا جلُّيٌ (١). قال الرازي ضمن فوائد

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن، ص ٧٣. معالم التنزيل ، ٣/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير، ٣/ ١٦٤-١٦٥.

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل، ٣/ ٨/. مفاتيح الغيب، ٧/ ١٩١-١٩٢. المحرر الوجيز، ٣/ /١٧. جامع البيان، ٣/ ١٠٧. كلها عند تفسير الآية.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير، ٣/ ١٦٥. معالم التنزيل ، ٣/ ١١.

<sup>(</sup>٥) معالم التنزيل، ٣/ ١٠. إرشاد العقل السليم ، ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) تأويل مشكل القرآن، ص ٦٢. تفسير المنار، ٣/ ١٧٠-١٧١.

المتشابه: «الوجه الثالث: أن القرآن إذا كان مشتملًا على المحكم والمتشابه؛ افتقر النَّاظر فيه إلى الاستعانة بدليل العقل، وحينئذ يتخلَّص عن ظلمة التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والبيَّنة. أما لو كان كله محكمًا لم يفتقر إلى التمسُّك بالدلائل العقليَّة؛ فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد»(١).

أما على الرأي الثاني؛ فتكون الحكمة من ذِكر المتشابه في القرآن هي اختبار العباد ليظهر هل يؤمنون به، أم يزيغون عنه. ولذلك عرَّف بعضهم المتشابه بأنه: ما أُمرتَ أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه(٢).

وقال الزركشي: من الجِكم "إنزاله ابتلاءً وامتحانًا بالوقف فيه والتعبُّد بالاشتغال من جهة التلاوة وقضاء فرضها، وإن لم يقفوا على ما فيها من المراد الذي يجب العمل به... ويجوز أن يمتحنهم بالإيهان بها الاثناء، وزاد الشيخ عبده هذا المعنى إيضاحًا بقوله: "إن الله أنزل المتشابه ليمتحن قلوبنا في التصديق به، فإنه لو كان كل ما ورد في الكتاب معقولًا واضحًا لا شُبهة فيه عند أحدٍ من الأذكياء ولا من البلداء؛ لما كان في الإيهان شيءٌ من معنى الخضوع لأمر الله تعالى والتسليم لرسله "(١٠).

### ٢- لا يحتاج التكليف إلى المتشابه:

على أن المتّفق عليه بين العلماء أن التكليف لا يتوقف على معرفة المتشابه وإدراكه. ولذلك فالتعبير بد «أم الكتاب» عن الآيات المحكمات الواضحات، و «أم الشيء» معظمه؛ فيه إشارة إلى أن القرآن الكريم قد أوضح وفصًل ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه وآخرته، مما تقوم به الحجة. وغير ذلك قد يكون بعضه متشابهًا لضعف دوره في مهمة الاستخلاف.

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب، ٧/ ١٨٦، آل عمران ٧.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن، ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن، ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار، ٣/ ١٧٠.

وقد ضرب الإمام الطبري لهذا المعنى مثلًا؛ وهو قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْشُ ءَايَتِ وَخَبر رَبِّكَ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ (١٠). وأخبر النبي عَلَيْ أن تلك الآية طلوعُ الشمس من مغربها. قال الطبري: «الذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته، بغير تحديده بعد بالسنين والشهور والأيام. فقد بين الله ذلك لهم بدلالة الكتاب، وأوضحه لهم على السان رسوله على مفسرًا. والذي لا حاجة لهم إلى علمه منه هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية (٢٠)، فإن ذلك عما لا حاجة بهم إلى علمه في دينٍ ولا دنيا، وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه فحجبه عنهم، وذلك وما أشبهه هو الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد خلقه من قبل قوله: ألم، وألمس، وألر "(٢).

#### ٣- المتشابه ابتلاء للعقل:

وهذا المعنى ينكشف ببحث العلاقة بين المتشابه والعقل، وهذه المسألة بالذات، وموضوع المتشابه بصفةٍ عامَّةٍ؛ من أعقد قضايا أصول الدِّين وأغمضها. ولكن لا بأس أن أقول فيها رأيًا؛ فالمتشابه قسهان:

ما خالف ظاهر العقل، وذلك مثل الآيات التي يفيد ظاهرها التجسيم: ﴿وَالسَّمَاةَ بَنَيْنَهَا بِأَيْنِهِ ﴾('')، ﴿وَبَبَغَى وَبَهُ رَبِكَ ﴾('')، وكقوله تعالى في عبده عيسى بن مريم: ﴿وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَنَهَاۤ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْنَهُ ﴾(''). قال الرازي في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكُرُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام؛ آية ١٥٨.

 <sup>(</sup>٢) المقصود بالآية الأولى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْشُ مَايَعْتِ رَبِّكَ ﴾، والثانية طلوع الشمس من المغرب لا المشرق.
 ومعنى كلام الطبري أن الذي يحتاج الناس إليه هو معرفة متى تنفع التوبة، فقيل لهم قبل طلوع الشمس من جهة الغرب. لكنهم لا يحتاجون إلى معرفة متى سيحدث هذا الطلوع وفي أي سنة.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، ٣/ ١٠٨، آل عمران ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات؛ آية ٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن؛ آية ٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء؛ آية ١٧١. راجع: المحرر الوجيز، ٣/ ١٥. إرشاد العقل السليم، ١/ ٢١٨.

إِلّا أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ (١٠) وهذا ثناءٌ من الله تعالى على الذين قالوا آمنا به... فيعلمون الذي يطابق ظاهرُه دلائل العقول، يطابق ظاهرُه دلائل العقول، فيكون محكمًا. وأما الذي يخالف ظاهرُه دلائل العقول، فيكون متشابهًا. ثم يعلمون أن الكل كلام مَن لا يجوز في كلامه التناقض والباطل، فيعلمون أن ذلك المتشابه لا بد وأن يكون له معنى صحيحٌ عند الله تعالى (٢٠). ثم اختلف العلماء في معنى الرسوخ في العلم في هذه الحالة، هل هو بتمييز المتشابه عن المحكم، ثم تفويض العلم بالأول إلى الله سبحانه، أم هو بتفسير المتشابه ومعرفته (٣) والمتشابه هنا لا يخالف صريح العقل، بمعنى المناقضة التامَّة؛ فهذا لا يُوجَد في القرآن ولا في السَّنَة الثابتة. ومهما قلَّبتَ النظر فيهما لن تجد فيهما «المستحيل عقلًا»؛ إنها تجد نصوصًا قد تختلف مع ظواهر بعض العقول، أو على الأصحَّ مع بعض

ما عجز العقل عن معرفته واستأثر الله تعالى بعلمه من دون خلقه. ولذلك كان مما ذكر الرازي في تفسير المتشابه: «القول الرابع إن كلَّ ما أمكن تحصيل العلم به سواءً كان ذلك بدليل جليَّ، أو بدليل خفيَّ؛ فذاك هو المحكم، وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو المتشابه»(٤). وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين:

أولًا؛ حقيقة المتشابه: فهُنا يجهل العقل الحقيقة مطلقًا، ولذلك حالتان:

الأولى أن يكون له شعورٌ بالمتشابه على الجملة، بحيث يفهمه فهمًا ما، ولو بمجرد معرفة الأسهاء؛ وهذا كأحوال الآخرة وصفاتها وما سيجري فيها، والقدر وسره، وأكثر الغيبيات.

قال الشيخ محمد عبده: إن وجود هذا النوع من المتشابه «في القرآن ضروريٌّ؛ لأن من أركان الدين ومقاصد الوحي الإخبار بأحوال الآخرة، فيجب الإيهان بها

عادات العقل في التفكير والتفهم.

سورة البقرة؛ آية ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب، ٧/ ١٩٤، آل عمران.

<sup>(</sup>٣) النار، ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب، ٧/ ١٨٥.

جاء به الرسول من ذلك على أنه من الغيب، كها نؤمن بالملائكة والجن، ونقول إنه لا يعلم تأويل ذلك، أي حقيقة ما تئول إليه هذه الألفاظ؛ إلا الله. والراسخون في العلم وغيرهم في هذا سواءٌ. وإنها يعرف الراسخون ما يقع تحت حُكم الجسّ والعقل فيقفون عند حدِّهم، ولا يتطاولون إلى معرفة حقيقة ما يخبر به الرسل عن عالم الغيب؛ لأنهم يعلمون أنه لا مجال لحسهم ولا لعقلهم فيه، وإنها سبيله التسليم، فيقولون آمنا به كلِّ من عند ربنا ... ومن المحال أن يخلو الكتاب من هذا النوع، فيكون كله محكم بالمعنى الذي يقابل المتشابه ... فتبيّن مما قرَّرناه أنه لا يُقال على هذا: لماذا كان القرآن منه مُحكم ومنه متشابه ولان المتشابه بهذا المعنى من مقاصد الدين، فلا يُلتَمس له سببٌ لأنه جاء على أصله "(۱). وبعض العلماء لم يعد هذا القسم من المتشابه وقل الن عاشور: «ليس من المتشابه ما صرَّح فيه بأنًا لا نصل إلى علمه كقوله: ﴿ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِي ﴾ . "(۲).

الحالة الثانية للمتشابه، ألا يكون له معنى؛ لا في العقل ولا في اللغة. وهذا بالنسبة إلينا، وفي أول النظر. وأما عند الله تعالى فلها معان صحيحةٌ. ومن العلماء من يقول نؤمن بهذا المتشابه ولا نفسره ولا نعرف معناه أو نتطلبه، ومنهم مَن يقول بل يجوز أن نبحث عن معناه ونجتهد في تحصيله، ويمكن أن يصيب رأينا في ذلك. ويكاد لا يُوجَد في القرآن من هذا الضرب سوى فواتح السور.

ثانيًا؛ زمان المتشابه: كقيام الساعة مثلًا، وأشر اطها الكبرى؛ فهذا مفهومٌ واضحٌ، لكن عرض له التشابه في وقت تحققه متى يكون. فهذا رأي مَن نظر إلى زمان المتشابه. أما مَن نظر إلى أن القيامة مثلًا أمرٌ معروفٌ في نفسه بوصف القرآن إياه، وإنها نجهل متى يكون؛ فلم يَعُد هذا من المتشابه (٣٠). ولهذا ميَّزت بين النَّص إذا عارض ظاهر العقل، وبينه إذا تجاوز العقل. ففي الحالة الأولى يصطدم العقل بها يخالف طريقته

<sup>(</sup>۱) المنار، ۳/ ۱۹۷ –۱۹۸.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير، ٣/ ١٦٠. وقارن مع المحرر الوجيز، ٣/ ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير،٣/ ١٦٠. وراجع: المحرر الوجيز، ٣/ ١٧.

من المُفيَّد للقارئ أن يرجَّعُ في مُوضُوع المتشابه إلى رأي ابن عطيَّة في «المحرر الوجيز »، ٣/ ٢٠ إلى ٢٣. ورأي ابن تيمية في «الفتاوى»، ١٣/ ٢٧٠ فيا بعدها .

المعتادة في العمل، وفي الثانية لا يجد مُخالفةً ما؛ ولكنه لا يفهم كل شيء ولا يدرك الموضوع بأطرافه جميعًا.

إن وجود المتشابه في نصوص الوحي درسٌ موجَّهٌ إلى العقل الإنساني، ليعمل ويبحث حيث يجوز له ذلك، ويعرف حدوده ومجاله فيها وراء ذلك؛ فهذا توجيهٌ للعقل وتأديبٌ له. ولا يصحُّ أن نعتبر المتشابه نقيضًا للعقل القطعي. وإن كانت القاعدة هي إبعاد المتشابه، وأمور الغيب عامَّةً؛ عن جدل العقل والفكر.

# رابعا؛ أنجدل بين أفلاطون والإمام مالك

رغم أن أفلاطون ليس هو من دشَّن الطريقة الجدليَّة في الفلسفة، والمعروفة بالديالكتيك؛ إلا أنه أكبر فيلسوف جدليِّ. ربها لهذا اختار طريقة الحوار لعرض فلسفته؛ حيث الكتاب كله عبارةٌ عن أخذ وردِّ بين مجموعةٍ من الفلاسفة الإغريق؛ أي عبارةٌ عن جدلٍ. وعادةً ما يُجسِّد أفلاطون في هذه المحاورات أستاذُه سقراط؛ فهو الشخصية المركزيَّة في الحوار. ويعجب القارئ فِعلًا من قدرة أفلاطون الهائلة على المناقشة، فهو لذلك مُتِع بعكس تلميذه أرسطو؛ ذو الأسلوب الجاف.

وعادةً ما يقدم أفلاطون الإشكال في بداية الحوار، ويعرض للحلول المتوفِّرة على لسان بعض الحاضرين، ثم يتدخل سقراط فيبدأ بُمساءلة صاحب الرأي، ويكشف له شيئًا فشيئًا عن أخطائه وتناقضاته، فإذا تمَّ ذلك وأذعن المخالف؛ بسط سقراط «الصواب» واحتج له بمنطق ظاهريٍّ قويٍّ(١).

لكن محاورات أفلاطون تكشف، ربها من حيث لم يقصد صاحبها؛ عن ضعف العقل الإنساني، لأنها وإن كانت تنتهي في الغالب بترجيح رأي ما، إلا أن القارئ لا يطمئن إلى هذا الترجيح بشكلٍ تامًّ؛ فقد علَّمه هذا الجدل أنه يمكن لرجلٍ أقوى

<sup>(</sup>١) لكن يبدو سقراط أحيانًا، بتلاعبه بالكلمات والألفاظ وباحتمالاته وردوده؛ أكثر سفسطة من مخالفيه. ومن أمثلة هذا محاورة: بروتاغوراس (Protagoras).

منطقا من سقراط، أن ينقض الرأي الأخير الذي قرره ودافع عنه؛ فيثبِتُ رأيًا آخر. بل إن أفلاطون نفسه ترك بعض حواراته معلقة دون حلً، ولم ينته فيها إلى نتيجة. لذلك تعجبني قراءة الحوارات الأفلاطونية؛ حيث أتفرج من خلالها على تناطح العقل مع نفسه (١).

إذن يمكن لرجل أقدر على الجدل من سقراط أن يقنعنا بموقف آخر، ثم يأتي رجلٌ ثانٍ فيثبت لنا أمرًا آخر، ثم ثالثٌ... وهكذا دواليك. وهذا ما فهمه الإمام مالكٌ وعبر عنه بعبارة جميلة وبليغة؛ فقد قال له رجلٌ من المرجئة: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئًا أُعلمُك به وأحاجُك، وأخبرك برأيي، فإني ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابًا فاعترف به، وإلا بين لي رأيك. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني؟ فقال الرجل: اتبعني. قال مالكٌ: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. ثم قال مالكٌ: فإن جاء رجلٌ فكلمناه فغلبنا؟ قال: نتبعه. وهنا قال مالكٌ: أكلما جاءنا رجلٌ أجدل من رجلٍ؛ تركنا ما نزل على محمدٍ لجدله؟ وقال أيضًا: أرأيت إن جاء مَن هو أجدل منه؛ أيدَع دينه كلّ يوم لدِينٍ جديدٍ؟(٢)

إن العقل البشري يقف، في قضايا لا تُحصى كثرةً؛ موقف الحائر أو المتردد، فلا يقدر وحده على معرفة الحق فيها. وهنا لا يسعفه منطقه ولا جدله؛ لأن دائرة المكنات والاحتالات في مثل هذه القضايا واسعة جدًّا. وإنها يتبع الناس رأيًا معينًا فيها، لا للقطع بصوابه، بل لأن مستوى الجدل وقدرته لا يسمحان بقولي آخر؛ فإن جاء رأيٌ آخر واحتمى بجدلي أقوى وسفسطة أظهر؛ تُرك القول الأول. وسبب هذا الوضع أن عالم الإنسان ليس هو عالم الرياضيات، وليس لأسئلة مثل: ما هي صفات الخالق، وماذا بعد الموت، وما الفضيلة، وما هي غاية الوجود: ليس لها أجوبة حسابيَّةٌ أو هندسيَّةٌ؛ لهذا حين يُقصى الإنسان الوحي من حياته ومصادر معرفته، فلا

<sup>(</sup>١) من الحـوارات المعلَّقة : تبيتوس، وإيون، وبروتاغوراس (Théétète, Ion, Protagoras). أما محاورة بارميندس(Parménide)؛ فنموذج للقدرة على إثبات الشيء ونقضيه، بالقوة نفسها والكفاءة العقلية ذاتها.

<sup>(</sup>٢) القصة نفسها، مع اختلاف يسير في الرواية؛ في: حلية الأولياء، ٦/ ٣٥٤، خبر رقم ٨٩٠٠. ترتيب المدارك، ٢/ ٣٨-٣٩.

يتوفر له جوابٌ واضحٌ لكل إشكالٍ، ويضطرُّ إلى استعمال الفكر والتأمّلُ والقياس. أي تتحول القضايا الوجودية الكبرى للإنسان إلى مسرح للجدل، وإلى مباراة بين المتجادلين، لعل بعضهم أجدل من بعض... لكنهم جميعًا أهل جدلٍ.

#### قاعدة في الشبه بين عالمي الغيب والشهادة:

رغم أن الغيب يقابل المحسوس، إلا أنه باستطاعتنا تكوين صورةٍ عنه والإحساس ببعضه على نحو ما، كما في تصوُّرنا للجَنَّة ونعيمها، وللنَّار وعذابها. ولو كان هذا مُتعذِّرًا كل التعذُّر؛ ما أفاض القرآن في وصف بعض المغيبات بمصطلحاتنا وألفاظنا التي نعقلها. والحكمة في ذلك تقريب عالم الغيب إلى ذهن المخاطب وشعوره، حتى يتشكَّل إدراك المجمل والعام لهذا العالم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة؛ آية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) تفصيل هذه الفكرة في مبحث تال: «اللغة والوجود».

جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بله ما اطلعتم عليه، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَةً قلب بشر، بله ما اطلعتم عليه، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَةً أَعَيْنِ ﴾ (١). وهذه خطةٌ ضلّت فيها الفلاسفة فأنكروا أمورَ الآخرة. وإذ قد صح لك أن العقل لا يطلع على كُنْه حقائق الأشياء الغيبية، ولا يبلغ مُنتهى أسرارها، علمت أن غايته أن يقيس ما لم يره على ما يراه بأدنى شبه يكون بينهما (١).

فهذا التشبيه أو القياس رخصةٌ وضرورةٌ؛ لأنه لا بدللإنسان أن يفهم الغيب فهمًا بجملًا حيث يتعذَّر الفهم التفصيلي والحقيقي، لكن الضرورة تُقدَّر بقدرها؛ ولذلك كان هذا التشابه في بعض أمور عالمي الغيب والشهادة اسميًّا أو لفظيًّا أكثر منه في المعنى. ولذلك نحن نفهم بعض صفات الله تعالى وأنه مثلًا عليمٌ قديرٌ جوادٌ رحيمٌ، بالقياس إلى صفات العلم والقدرة والجود والرحمة في البشر، مع الفرق العظيم الذي لا نهاية له بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فالأصل ألا يُتوسع في تشبيه الغيب بالدنيا؛ كما قال رشيد رضا في الآيات التي فيها ذكر القلم واللوح المحفوظ: «مذهب السلف أن نؤمن بالقلم الإلهي واللوح المحفوظ، وما كتب بالقلم في اللوح من مقادير الخلق وإحصائِه جميعَ ما كان ويكون في هذا العالم، من بدء تكوينه إلى يوم القيامة؛ من غير أن نحكم آراءنا وأقيستنا في صفة شيءٍ من ذلك، ولا نقبل قول أحدٍ غير المعصوم فيها يزعمه مَن وصف اللوح أو القلم أو تلك الكتابة. ومن الجهل الفاضح أن نشبه ذلك بها نعهده من كتابتنا، ونحن نرى البشر قد اخترعوا لتدوين الكلام طرقًا يتلقاها بعضهم عن بعض على مسافة ألوفٍ من الأميال والفراسخ في البر والبحر، بواسطة الكهرباء التي تُسخَّر لذلك؛ بأسلاكٍ وبغير أسلاكٍ... والذين يُتَوِّلُون ما ورد في اللوح والقلم والعرش ليسوا أبعد عن مذهب السلف ممن يشبهون هذه العوالم الغيبية بها يعهدون من صُنع البشر في هذا العالم المتغيِّر، وهم يرون أن هذه المصنوعات تتغيَّر وتترقَّى كلما ترقَّى الناس في الصناعات، حتى

سورة السجدة؛ آية ١٧.

<sup>(</sup>٢) نقله الشعراني في اليواقيت والجواهر، ٢/ ١٦٦. والحديث المذكور رواه الشيخان.

إن الشيخ الشعراني صوَّر الميزان الإلهي الذي يزن به تعالى أعمال العباد المعنويَّة كلها في وقتٍ واحدٍ قصيرٍ، وهو أسرع الحاسبين؛ بصورة أحقر الموازين البشرية التي اخترعوها في طور البداوة والجهل بفنون الصناعة. ونحن نرى البشر قد اخترعوا في هذا العصر أنواعًا من الموازين الدقيقة للأثقال الماديَّة، وللأمور المعنوية كالرُّطوبة والحرارة والبرودة والسرعة»(١).

<sup>(1)</sup> تفسير المنار، ٧/ ٤٧١، سورة الأنعام.

# *الفصل الرابع* من مظاهر وأسباب قصور العقل

# أولا؛ عجز العقل عن إدراك الغيب

لقد دعا القرآن العقل إلى الاعتراف بقصوره وعجزه عن إدراك الغيوب وفهمها على الكمال والتفصيل، ودعاه إلى الاكتفاء بفهم أمور الغيب فهمًا مجُملًا وعامًّا؛ ثم الإيمان به وبتفاصيله كما جاءت بها الرسل حتى لو لم تكن على عادة العقل ولم تشبه في شيء مشاهداته وتجاربه.

ولو أن الله تعالى خلق العقل الإنساني مؤهلًا للخوض في كل المواضيع، بها فيها الغيب ومتعلقاته؛ لما أرسل الرسل إلى البشريَّة، ولما جاز للناس أن يحتجوا بعدم إرسالها: ﴿ رُسُلاً مُبَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ (١). يقول الأديب عباس محمود العقاد: "من شرائط الدِّين اللازمة أن يريح الضمير فيها يجهله الإنسان - ولا بدَّ له أن يجهل - من شئون الغيب وأسرار الكون؛ لأنها الشئون والأسرار التي لا يُحيط بها عقله المحدود، ولا تبديها له ظواهر الزمان والمكان. فلا يُؤخذ على الدِّين إذن أن يتولى تقريب هذه الأسرار الأبديَّة بأسلوب المجاز والتشبيه، أو بأسلوب الرمز الذي تُدركه العقول البشريَّة على مقدار حظِّها من الفِطنة والنَّفاذ إلى بواطن الأمور وخفايا الشعور» (١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء؛ آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، ص ٣٠، الموسوعة الإسلامية للعقاد، جزء ٥.

وذكر الشُّعراني في السياق نفسه: «خاتمةٌ في بيان عجز العقول عن إدراك كثيرٍ مما غاب عنها من أمور الآخرة، من حين تُبدَّل الأرض غير الأرض والسهاوات إلى استقرار الخلق في الجنة والنار، وبعد ذلك عما قصه الله تعالى علينا إلى ما لا نهاية له، وليس مع الخلق الآن إلا الإيهان بذلك»(١)، ثم نقل عن أبي طاهر القزويني قوله: «واعلم رحمك الله أن تصوُّر العقل لأحوال القيامة، وما غاب منها؛ عسرٌ جدًّا. ولكن ينبغي للعاقل أن يعلم أن الله تعالى جعل آدم وذرّيَّته خلائف في الأرض وعمرها بهم... ثم إنه سبحانه وتعالى لما رشَّحهم للخلافة آتاهم من كل آلةٍ يدبرون بها معاشهم. وقد خلقهم الله تعالى في الدنيا للآخرة، فأعطاهم الله تعالى العقل والنَّطق فضيلةً لهم. فكان العقل والنُّطق لهم آلتين يتوصلون بها إلى تُدبير معاشهم في الدُّنيا، وتهيئة أسباب معادهم حسب ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكما أن العقول عاجزةٌ عن معرفة الله رَجَّكَ حقَّ المعرفة، لكونه تعالى غيْبٌ عنها؛ فكذلك ما غاب عنها من أحوال الآخرة وما يتقدمها من سؤال الملكين في القبر وجوابهما، وكيفية البعث والحشر والنشر، والصراط والميزان وقراءة الكتب، وكيفية الحوض والشفاعة، وأوصاف الجنة والنار بحقائقها، ورؤية الله ﷺ في غير جهةٍ، وسياع كلامه تعالى من غير صوتٍ ولا حرفٍ ... فإن العقل بمجرده لا يستقل بدركه؛ إذ العقل إنها هو آلةٌ للعبد يدرك بها تفاصيل الأوامر والنواهي في دار التكليف، ويعرف بها مصالح المعاش ومفاسده ... ولم يخبرنا الشارع عن الله وعن أمور الآخرة إلا على طريق الإجمال والإرسال، بها يُقرِّب معناه من الأفهام. فكان غاية النطق أنه أخبرنا بها على الجملة إيجابًا للإيهان بها، وغاية العقل البحث عن تجويز ذلك أو استحالته. فإذا أخبرنا مها الصادق مجملةً واستجازها العقل مرسلةً؛ وجب الإيمان بها صدقًا والاعتقاد لها حقًّا. ثم إنه يجب علينا كفُّ الفكر عن البحث عن كيفياتها، وردعه عن أن يتشوَّف للطمع في درك حقائقها؛ فإن الفكر عن ذلك مصدودٌ»<sup>(٢)</sup>. وأعظم الغيوب وأشدها بُعدًا عن العقل الإنساني هو الله تبارك وتعالى. فنحن لا

<sup>(</sup>١) اليواقيت والجواهر، ٢/ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) اليواقيت والجواهر، ٢/ ١٦٥-١٦٦.

نعرف حقيقة ذاته أو صفاته. وذلك، كما قال بعض المتكلمين؛ لأن المعلوم عندنا منه سبحانه هو إما السلوب؛ كقولنا ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم؛ والماهية مُغايرة للسلب. وإما الإضافات، أي صفاته تعالى؛ لكننا لا نعرف حقيقة الصفة، بل فقط آثارها؛ فالعلم الإلهي في نفسه مجهولٌ عندنا، وإنها نعرف آثاره وما يستلزمه من الإحكام والإتقان. ثم نحن لا نستطيع أن نتصور شيئًا إلا الذي ندركه بحواسنا، أو نجده في نفوسنا، أو نتصوره من عقولنا، أو ما يتركب من هذه الأشياء. والماهية خارجةٌ عن هذه الأقسام؛ ولذلك فهي غير معلومةٍ لنا(١).

وقد بين ابن تيمية سببًا آخر لكون الرب تعالى أشد الغيوب خفاءً عن الإنسان، وأبعدها عن مداركه؛ فهو «غيب الغيب»، فقال: «لأن التفكير والتقدير إنها يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة، وهي المخلوقات. وأما الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى، فليس له شبية ولا نظيرٌ؛ فالتفكرُ الذي مبناه على القياس ممتنعٌ في حقّه، وإنها هو معلومٌ بالفطرة، فيذكره العبد. وبالذكر، وبها أخبر به عن نفسه: يحصل للعبد من العلم به أمورٌ عظيمةٌ؛ لا تُنال بمجرد التفكير والتقدير "(٢)؛ ولكن الإنسان قد يطمع في إدراك حقيقة الألوهية اعتهادًا على قدراته الحسية والعقلية، بل ربها طلب التفاصيل، وهذا خطأٌ قد يجرُّه إلى إنكار الخالق. قال ابن الجوزي: "إنها يخبط الجاحد لأنه طلبه من حيث الحس. ومن الناس مَن جحده؛ لأنه لما أثبت وجوده من حيث الجملة لم يدركه من حيث التفصيل، فجحد أصل الوجود. ولو أعمل هذا فكرهُ لعلم أن لنا أشياء لا تُدرَك إلا جملة كالنفس والعقل، ولم يمتنع أحدٌ من إثبات وجودهما. وهل الغاية إلا إثبات الخلق جملة وكيف يُقال: كيف هو، أو ما هو، ولا كيفية له ولا ماهيّة "(٣). ولذلك قال العلهاء إن الوهم والخيال لا يستطيعان إدراك حقيقة الذات الإلهية. ومهها تصورته على حال الوهم والخيال لا يستطيعان إدراك حقيقة الذات الإلهية. ومهها تصورته على حال الوهم والخيال لا يستطيعان إدراك حقيقة الذات الإلهية. ومهها تصورته على حال

<sup>(</sup>١) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ، الفخر الرازي، ص ٢٧١-٢٧٢.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى، ٤/ ٣٩-٠٤.

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس، ص٥٥.

فكن على يقينٍ بأنه ليس كذلك، وهذا معنى قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَى مُ وَهُوَ السَيعِ الْمَسِيعُ الْبَي الكريم: سبحانك لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كم النبي الكريم: سبحانك لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كم النبيت على نفسك (٢٠). فاعترف على الله بقصوره عن الإحاطة بمن أحاط بكلّ شيء، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْما ﴾ (٢٠).

وهذا سبب تشنيع العلماء على الذين يجاولون الإحاطة بكُنْه الذات الإلهية، فاعتبروا ذلك من العلم المنهي عنه؛ قال ابن رجب: «ومن ذلك، أعني محدثات الأمور؛ ما أحدثه المعتزلة ومَن حذا حذوهم في الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشدُّ خطرًا من الكلام في القدر؛ لأن الكلام في القدر كلامٌ في أفعاله، وهذا كلامٌ في ذاته وصفاته»(١).

# ثانيا؛ علم الكلام

وقد كره كثيرٌ من العلماء أن تُفرَد الغيبيات، وأعظمها الله تبارك وتعالى؛ بعلم قائم مستقلَّ تُفصَّل فيه المسائل وتُفرَّع بصدده الفروع ويُؤخَذ فيه ويُرَدُّ. ورأوا أن هذا المجال خطرٌ لا يُؤمَن فيه على العقل الخطأ والعِثار، وأن سبيل العقائد هو فهمها إجمالًا والإيهان بها تفصيلًا. يقول أبو العباس القرطبي في المباحث الكلامية: "إنها بحثٌ عن كيفيَّة ما لا تُعلَم كيفيَّته؛ فإن العقول لها حدُّ تقف عنده، وهو العجز عن التكييف لا يتعداه. ولا فرق بين البحث في كيفية الذات وكيفية الصفات؛ ولذلك قال العليم الخبير: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ نَهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٥٠). ولا تُبادِرُ بالإنكار، فإنك قد حقيقة نفسك مع علمك بوجودها، وعن كيفية إدراكاتك؛ مع

<sup>(</sup>١) سورة الشورى؛ آية ٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الصلاة من صحيحه ، وأبو داود في سننه، حديث رقم ٨٧٩، عن عائشة أم المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) سورة طه؛ آية ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) فضل علم السلف على الخلف ، ص١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى؛ آية ٩.

أنك تدرك بها. وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك، فأنت عن إدراك ما ليس كذلك أعجز. ونهاية علم العلماء، وإدراك عقول الفضلاء؛ أن يقطعوا بوجود فاعل هذه المصنوعات مُنزَّه عن صفاتها، مُقدَّسٍ عن أحوالها، موصوف بصفات الكمال اللائق به. ثم مهما أخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه، وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه وتركنا الخوض فيه. هذه طريقة السلف»(١).

وفي هذا الإطار صنَّف بعض العلماء في كراهة الكلام، منهم كتاب أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، المتوفى سنة ٤٨١هـ؛ ذمُّ الكلام وأهله. وكتاب أبي حامد الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام.

وقد كثر الضلال بعدما اتصلت مختلف العقائد ببلاد المسلمين، وافتتن أهله ببعضها؛ فاضطر العلماء إلى الحجاج عن العقائد الإسلامية والدفاع عنها وبيان صحتها وموافقتها للعقل، ومن هنا تكلموا في أمور فلسفيَّة ومنطقيَّة ولُغَويَّة وميتافيزيقية كثيرة. فتشعَّبت المسائل وتوسَّع البحث؛ حتى استوى هذا الحجاج علمًا قائمًا بذاته ونشأت المدارس الكلاميَّة المعروفة. قال ابن خلدون بعد ذكره لأمَّهات العقائد: «... إلا أنه عرض بعد ذلك خلافٌ في تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الآي المتشابهة. فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادةً إلى النقل. فحدث بذلك علم الكلام»(٢).

وبعض العلماء ثبت على الأصل الأول والقول الأول، ورفض الدُّخول في هذه التفاصيل والجزئيات، واكتفى بالحجاج عن العقائد بالكتاب والسُّنَّة، وأحيانًا بقواعد أو أفكار عقليَّةٍ عامَّةٍ، لكن دون تأسيس نستي فلسفيٍّ أو كلاميٍّ متكاملٍ. وهذا بَيَّنٌ في كتب السلف، كأحمد ابن حنبل والدَّارمي وابن أبي شيبة ومن شابههم.

<sup>(</sup>١) المفهم، باب كراهة الخصومة في الدين من كتاب العلم ، ٦/ ٦٩٠-٦٩٠.

<sup>(</sup>٢) المقدمة، ص ٣٤٦. وراجع: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي، ص ٨ إلى ١٠، التمهيد الثاني «في بيان أن الخوض في هذا العلم وإن كان مهمًّا، فهو في حق بعض الخلق ليس بمهمًّ . وفيه تجد الغزالي كأنه جعل من علم الكلام نوع ضرورة لبعض الخاصة الذين أشكلت عليهم بعض الشبهات في أبواب العقيدة.

ثم اضطر الجميع إلى الكلام وبعض مناهجه ما بين مُكثِر ومُقِلَ، كما تري عند ابن تسلم الجميع إلى الكلام وبعض مناهجه ما بين مُكثِر ومُقِلَ، كما تري عند ابن تيمية وابن القيم مثلًا؛ فهما يحاولان تحديد ما يعتبرانه موقف السَّلف من مسائلَ كثيرةٍ لم يَسبق للصدر الأول فيها بحثٌ أو انشغالٌ، كقضايا الجوهر والعرض، والجزء الذي لا يتجزأ، والأحوال، وعلاقة الاسم بالمسمَّى، والقدرة والاستطاعة، وما إلى ذلك.

وعمومًا، فقد كان علم الكلام واعيًا بقاعدة حدود العقل وقصوره في مجال الغيب؛ لذا حاول أن يلتزم بمقتضياتها، وإن لم ينجح في ذلك دومًا. والحقيقة أن محاولة الكلام احترام حدود العقل في أبحاثه أمرٌ طبيعيٌّ؛ لأن هذا العلم يحيل على الدِّين، فهو إطاره العام، وقاعدته ومبدؤه ومُنتهاه. ولذلك قال ابن خلدون: «وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنها هو العقائد الإيهانية، بعد فرضها صحيحةً من الشَّرع، من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية».(١)

# ثالثًا؛ تفكروا في المخلق لا المخالق

١ - توجيه الدين للعقل:

وجَّه الإسلام عقل الإنسان إلى قراءة كتابين والاستفادة منهما: الأول هو القرآن الكريم؛ خطاب الله سبحانه إلى البشرية. والثاني هو الكون؛ الكتاب المفتوح الذي لا تنقضى عجائبه ولا تنتهي.

وقد أخبرنا الدِّين أن المجال الأساس للعقل الإنساني هو تدبُّر الكون، وما فيه من مخلوقات، وما حواه من عجائب الصنع، وكذا السير في الأرض لاستكشاف خزائنها وأسرارها؛ فهذا هو ميدان الفهم البشري: عالم الشهادة. أما عالم الغيب، فلا سبيل إلى إدراكه ومعرفة خزائنه، ولذلك حوى القرآن الكريم كل ما يحتاجه الإنسان وتلزمه معرفته من حقائق الغيبيات.

<sup>(</sup>١) المقدمة، ص ٣٤٨.

بهذا استطاع الإسلام تنظيم عمل العقل وتوجيهه، وحمايته من الزلل والانحراف. ونرى مصداق هذه الفكرة في حديث جليلٍ من أحاديث النبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قومًا تفكّروا في الله عزَّ وجلَّ، فقال النبي عَلَيْة: تفكروا في خلق الله، ولا تتفكروا في الله؛ فإنكم لن تقدروا قدره وفي لفظ آخر: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنكم لا تقدرون قدره. وفي لفظ غيره: تفكروا في كل شيء، ولا تفكروا في ذات الله. وعن أبي ذرِّ الغِفَاري بلفظ: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله؛ فتهلكوا. وعن ابن عمر: تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله؟

وألفاظ هذا الخبر يكمل بعضها بعضًا، وتزيد المعنى وضوحًا؛ فقد نهانا النبي على عن التفكر في الله سبب في الله عن التفكر، وأن تأمله لا ينتهي إلى نتيجة؛ لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر الله على حقق حق المتفكّر، وأن تأمله لا ينتهي إلى نتيجة؛ لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر الله على حقق قدره؛ كما قال سبحانه: ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِعَنَى ءِ مِنْ عَلَى ﴿وَال أَيضًا: ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِعَنَى ء مِنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله العلماء: كل شيء يخطر بالبال، فالله سبحانه خلافه. وقد رُوِي في هذا المعنى عن أبي بكر الصديق منه أنه قال: سبحان مَن لم يجعل للخلق طريقًا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته أنه أنه قال: سبحان مَن لم يجعل للخلق طريقًا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته أنه أنه قال: سبحان مَن لم يجعل للخلق طريقًا إلى المعرفته الله بالعجز عن معرفته أنه قال: سبحان مَن لم يجعل للخلق طريقًا إلى المعرفته إلا بالعجز عن معرفته أنه قال: سبحان مَن لم يحل المحلق طريقًا إلى المعرفته الله بالعجز عن معرفته أنه قال المعرفية الله بالعجز عن معرفته الله بالعجز عن معرفته الله بالعبود عن معرفته المعرفة المعرف

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي في هذا الحديث: «أخرجه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسنادٍ ضعيفٍ، ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه، ورواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر؛ وقال: إسنادٌ فيه نظرٌ. قلتُ فيه الوازع بن نافع متروكٌ». المغني عن حمل الأسفار، ٤/ ٥٠٠. فالحديث بمجموع طرقه صحيحٌ أو حسنٌ، لصلاح بعض أسانيده، وتنوع غارجه، وتعدد طرقه.

<sup>(</sup>٢) اللفظان الأولان رواهما الحافظ أبو الشيخ عن ابن عباسٍ في كتاب العظمة، والثالث له كذلك، والرابع رواه الطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل، والبيهقي في شعب الإيهان. راجع: الجامع الصغير بشرحه السراج المنير، ٢/ ١٧٠. وكذا الأبواب الأولى لكتاب العظمة. واختلاف هذه الألفاظ يجوز حمله على تكرار المناسبة.

<sup>(</sup>٣) سورة طه؛ آية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة؛ آية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) اللمع، ص ٥٧.

#### ٢- الحكمة في هذا النهي:

قال الغزالي: مُنع الفكر في ذات الله وصفاته ومعاني أسهائه لأن العقول تتحيّر فيه؛ فلا تُطِيق مدَّ البصر إليه. والنظر إلى ذات الله تعالى يُورِث الحيرة والدهش واضطراب العقل، فالصواب أن لا يُتَعرض لمجاري الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته أن الفي المعلى «أبرز لخلقه من أسهائه وصفاته ما عَلِم أنهم يُطِيقونه، ذلك لأن حقيقة معرفته لا يطيقها الخلق، ولا ذرة منها؛ لأن الكون بها فيه يتلاشى عند ذرة من أول باد يبدو من بوادي سطوة عظمته. فمن يُطِيق معرفة مَن يكون هذا صفةٌ من صفاته؟ "(٢٠). وقد حكى القرآن الكريم أن الله تعالى أمر موسى، حين سأله الرؤية؛ أن ينظر إلى الجبل. فلمّا تجلّى الرب للجبل وانهار؛ خرّ موسى التَلْيَكُلّم صعِقًا، وعلم أنه لا يتحمل ما سأل (٣).

ومما يُقرِّب إلى القارئ معني عجز عقل الإنسان عن التفكير في كثير من الغيب، خصوصًا الباري سبحانه؛ أننا لا نستطيع التفكير في أمور بسيطة من عالمنا القريب، فنحن إلى الآن لا نعرف ما هي الجاذبية، ولا ما هية الكهرباء، ولا ما هو الزمان. كها نعجز عن تصور مفاهيم اللانهاية، والعدم ، والأبد ... إلخ.

ولهذا كره السلف تشقيقات المتكلمين وتفريعاتهم في مباحث الألوهية والصفات، ورأوا أن للعقل حدودًا لا يمكنه تجاوزها في هذه القضايا.

#### ٣- الله والكون:

ولعلَّك تسأل كيف نعجز عن التفكَّر في الله تعالى، وهو الذي خلقنا وخلق العالم من حولنا، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد؛ كها جاء في سورة «ق»: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَتَمَاذُ مَا نُوسَوِسُ بِمِه نَفْسُدُمْ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾(١٠). والجواب ما ذكره الغزالي؛ أن ما

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين، ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) اللمع، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) راجع: سورة الأعراف آية ١٤٣، والقصة مبسوطةٌ في التفاسير.

<sup>(</sup>٤) سورة ق؛ آية ١٦.

تَقْصُر عن فهمه عقولنا له سببان: أحدهما خفاؤه في نفسه وغموضه، والآخر ما تناهى في وضوحه حتى خَفِي واستر. مثال ذلك الخفّاش مع نور الشمس، فهذا الطير يبصر بالليل لا بالنهار، فإن طلعت الشمس بهره نورها، فكانت قوة هذا النور مع ضعف بصره سببًا لامتناع إبصاره؛ فلا يرى الخفاش شيئًا إلا إذا ضعف ظهوره، حين يمتزج الضوء بالظلام. قال أبو حامد: «فكذلك عقولنا ضعيفةٌ، وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة ... فصار ظهوره سبب خفائه، فسبحان من احتجب بإشراق نوره، واختفى عن البصائر والأبصار بظهوره»(۱).

ولما تعذَّرت معرفة ذات الله تعالى؛ أرشدنا النبي التَّكِيُّلاً إلى طريق آخر، ينطلق فيه العقل في العقل

### ٤ - التفكُّر في خلق الله:

قال الغزالي: لما كان النظر في ذات الله تعالى وصفاته خطرًا من ذاك الوجه؛ «اقتضى أدب الشرع وصلاح الخلق أن لا يُتعرَّض لمجاري الفكر فيه. لكنًا نعدل إلى المقام الثاني، وهو النظر في أفعاله ومجاري قَدَره وعجائب صُنعه وبدائع أمره في خلقه، فإنها تدل على جلاله وكبريائه ... فيُنظر إلى صفاته من آثار صفاته، فإنا لا نُطيق النظر إلى صفاته .. والنظر في الآثار يدل على المؤثّر دلالةً ما»(٢)، وضرب لذلك مثلًا؛ فنحن لا نطيق النَّظر في الشمس، ولكن يمكن أن نراها في انعكاسها على صفحة الماء؛ «فيكون الماء واسطة يغض قليلًا من نور الشمس حتى يُطاق النظر إليها . فكذلك الأفعال واسطةٌ نشاهد فيها صفات الفاعل... فهذا سرُّ قوله ﷺ: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله تعالى»(٣). وقد قال الشاع. :

### فواعجبًا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحدُ

<sup>(</sup>١) الإحياء، ٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) الإحياء، ٤/ ٢٠.٤.

<sup>(</sup>٣) الإحياء، ٤/ ٤٦١.

# ولله في كل تحريك به وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آيت في الله واحدد وفي كل شيء له آيت في الله واحدد أ

و لهذا مدح الله تعالى مَن يتدبَّر فيها أبدعه البارئ، فقال: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللّهَ قِينَمُا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَنَطِلَا سُبَّحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَالنَّارِ ﴾ (١).

إن لهذا التوجيه النبوي قيمةً كُبرى في توجيه العقل وتوفير طاقته؛ حتى لا يضل فيها لا سبيل إلى استيعابه وإدراكه. يؤيد ذلك ما اشتهر من تخبُّطات الفلاسفة والمفكرين في الميتافيزيقيا، خصوصًا في مباحث الألوهية.

إن أهم أسباب القصور العقلي في مثل هذه المباحث، هو حدود قدرة الإنسان على التجريد الذهني؛ التي يستحيل عليه أن يتعدَّاها.

### رابعا؛ مشكلة التجريد

من خصائص العقل الإنساني، محدودية قُدرته على التَّجْريد والتخيُّل؛ بحيث لا يستطيع أن يتصوَّر شيئًا من فراغ... شيئًا لا أساس له من خبراته في حياته اليومية. كما لا يستطيع أن يوغِل في التجريد إلى مالا نهايةٍ.

والشاعر اكسينوفانس هو أول مَن عبَّر عن هذا المعنى، فيها وصلنا. فقد انتقد الشاعرين الإغريقيين الكبيرين، هوميروس وهيزيودس؛ حين صوَّرا الآلهة في صورة البشر، وجعلًا لها أخلاقَ البشر وطبائعهم، فظن الناس أن الآلهة تُولَد أيضًا، وأن لها ألبسةً وأصواتًا وأجسامًا تُشبه ما لدى الإنسان(٢). وقد أَرْجَع اكسينوفانس

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران؛ آية ١٩١.

<sup>(</sup>٢) من الشذرات القليلة التي بقيت من أشعار اكسينوفانس، وهو شاعر بروح فيلسوف، من أهل القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، بالأناضول؛ راجع:

<sup>-</sup> Hésiode, et les poètes élégiaques, p 228 et après, fragments: 9,10,11,12.

هذا التشبيه إلى عجز الإنسان عن بلوغ تصوراتٍ تجريديةٍ تتسامى تمامًا علي واقعه المادِّي المباشر. يقول، في مقطع مهمٌّ من شعره؛ ما معناه:

لو كان للخيول والثيران سُواعد،

واستطاعت أن ترسم بها؛

لصورت الخيول آلهتها في أشكالٍ تشبه الخيول،

ولرسمت الثيران آلهتها أيضًا في أجسام تشبه أجسامها(١).

وفي الواقع، يضيف الشاعر:

يُوجَد إلهٌ واحدٌ فقط فوق جميع الآلهة والبشر،

وهو لا يشبه الإنسان في شيءٍ،

لا في الجسم ولا في الروح(٢).

ويمكن ردَّ محدوديَّة الخيال والقدرة على التجريد لدى الإنسان إلى أن الفكر البشري محكومٌ بالتجربة الحسية ومحدودٌ بحدودها؛ ولذلك يقول الغزالي: "إن الخيال قد أنس بالمبصرات، فلا يتوهم الشيء إلا على وفق مرآه، ولا يستطيع أن يتوهم ما لا يوافقه"("). إن الحسَّ، كما يقول لوك؛ هو المصدر الأول للمعرفة، وحتى الفكر -كمصدر ثانٍ- يثول إليه؛ لأن عمليات التفكير المجرد تستند إلى مواضيع الحسن. صحيحٌ أن العقل يركب معلومات أخرى مستقلَّة عن معطيات الحواس، ولكنه يفعل ذلك انطلاقا من التجارب الحسية("). ولذلك لا يستطيع العقل، مها بلغ من السَّموِّ والدِّقَة؛ أن يُنشِئ فكرةً بسيطة جديدةً من غير هذين المصدرين: الحس، والفكر(")، وإن كان قادرًا على تركيب الأفكار البسيطة إلى ما لا نهاية (").

<sup>(1)</sup> Fragment nº 13.

<sup>(2)</sup> Fragment nº 19.

<sup>(</sup>٣) الاقتصاد في الاعتقاد ، ص ٣٤.

<sup>(4)</sup> Essai philosophique, livre II, Chapitre I, p 49 à 51.

<sup>(5)</sup> Essai... LII, CH II, p 55-56.

<sup>(6)</sup> Essai ... Lll, Ch XII, p 131.

ولهذا يقول لوك: مهما بدت لنا فكرة ما مُوغلة في التجريد، فلابد أن ترجع في أصلها إلى أحد هذين المصدرين (١٠). ويمكن التمثيل لذلك بعيدًا عن إبداع الخيال؛ بإبداع مادَّة جديدة. فالإنسان يستطيع تركيب موادَّ جديدة غير معروفة، لكنه عاجزٌ عن إبداع مادَّة ما من العدم، فلا بد أن يعتمد على المتوفِّر والموجود في الطبيعة، ليركب منه ما يشاء.

وقد أخذ هيوم هذه الفكرة عن لوك، فاعتبر أن الأفكار نسخٌ لاحقةٌ للانطباعات؛ لهذا يستحيل أن نُفكِّر في شيء لم يسبِق لنا أن أحسسنا به (۱۲). وكذلك اعتبر كانط أن أيَّ تجريد للمحسوس «لا يمكن أن يمدنا بتصورات تتجاوز نطاق المعرفة الحسية، ومها أوغلنا في التجريد؛ فإن تمثلاتنا تظل مجرد تصورات حسيَّة. ومعنى هذا أن كانتُ قد أنكر إمكان وجود حدس عقليٍّ أو تجريد ميتافيزيقيٍّ؛ لأنه رأى التجريد الذي نحققه في مجال المحسوس لن ينتج إلا محسوسًا، فهو مجرد عملية تعميم لصورة تقدمها لنا التجربة الحسية» (۱۳).

إن أدب الخيال العلمي -مثلًا- يؤكد على وجود حدودٍ لمقدرة الإنسان على التجريد والتوهم. فقد صوَّر هذا الأدب مخلوقاتٍ عاقلةٍ أخرى غير البشر. إما تعيش على الأرض، أو تأتي من الفضاء. لكن هذه المخلوقات المتخيلة تشبه الإنسان أو بعض الحيوان؛ فلها أيضًا رءوسٌ وعيونٌ وأطرافٌ ... فهي بشرٌ «مشوَّه». إذ لم ينجح هذا الأدب في إبداع صورةٍ جديدةٍ لا علاقة لها بها حصّله على الأرض من تجارب. فهو، مها أبعد؛ يتأثر بها ويركب منها صورًا غير مسبوقةٍ، لكنها ترتد إلى حسَّ سابق.

<sup>(1)</sup> Ibid, p 134.

<sup>(2)</sup> Enquête sur l'entendement humain, p108.

<sup>(</sup>٣) زكريا إبراهيم، كانت ، ص ٧٩، مصدر سابق.

ثم يَنضاف إلى مسألة التجريد سببٌ آخر، يعلل عدم قدرة العقل البشري على الإحاطة بالوجود وحقائقه؛ ألا وهو قصور اللغة نفسها، كما تدل على ذلك مثلًا تجارب الإنسان في التصوف.

# خامسا؛ مشكلة التعبير في التصوف

من المؤكد أن الصوفية يتعاملون مع عالم آخر ليس هو عالمنا المباشر، ويعرفون عن الوجود ما لا نعرفه؛ فلهم مشاهداتٌ ومعايناتٌ وأحاسيسُ وأذواقٌ من غير طريق الإدراك العقلي المحض، ولا طريق الحواس. وذلك هو «الشهود»، وربها أطلقوا عليه «المعرفة»(۱). قال أبو يعقوب النهرجوري: اليقين مشاهدة الإيهان بالغيب(۱). وقال الخوّاص وهو من كبار صوفية القرن الرابع: «المجاهدات في السياحات. والسياحة سياحتان: سياحة النفس بالسَّيْر في الأرض، ليرى أولياء الله، أو يعتبر بآثار قدرته. وسياحة القلب، ليجول في الملكوت، فيُورَد على صاحبه بركاتُ مُشَاهداتِ الغيوب، فيطمئن القلب عند الموارد لمشاهد الغيوب.»(۱) ولذلك يقول ابن تيمية: «في حقائق الإيهان الباطنة وحقائق أنباء الغيب التي أخبرت بها الرسل، ما لا يعرفه إلا خواصُّ الناس»(۱).

وقد التزم الصوفية بإخفاء مشاهداتهم عن عامة الخلائق، وذلك كها قال أبو عمرو الدمشقي، من متصوفة أول القرن الرابع؛ «كها فرض الله على الأنبياء إظهار الآيات والمعجزات ليؤمنوا بها [أي الناس]، كذلك فرض على الأولياء كتهان الكرامات، حتى لا يَفْتتن الخلق بها»(٥).

<sup>(</sup>١) اللمع، الطوسي، ص ٥٦ فها بعدها، ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) طبقات الصوفية ، السلمي، ص ٣٨٠. والقائل من أصحاب الجنيد ، المتوفى سنة ٣٣٠هـ.

<sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية، ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى، ١١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) طبقات الصوفية ، ص ٢٧٧.

ونظرًا لخصوصيَّة التجربة الصوفية وتسامي عالمها الواسع عن العالم المادي المباشر، ظهر ما يمكن أن نسميه بـ «مشكلة التعبير في التصوَّف»؛ وذلك أن المتصوف يعجز في الغالب عن التعبير عن مشاعره ومشاهداته وتجربته الروحية. فقد ضاقت اللغة عبًا عنده، فهو لا يجد فيها، على سعتها وتنوع أساليبها؛ ما يُعينه على ترجمة مكنونات صدره. وربها لجأ إلى الإشارة، وهي عندهم: ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة لِلطافة معناه. وقال بعضهم: عِلْمُنا هذا إشارةٌ، فإذا صار عبارةٌ خَفِي (۱). وحتى أسلوب الإشارة، والإيهاء بالدلالة؛ لا ينفع في وصف كثير من الغيبيات المشهودة (۱). إن اللغة الرمزية لازمةٌ لعالم التصوف، ولكنها مع ذلك غير كافية (۱). ولذلك كان من ألفاظ المتصوفة: الدهشة، والحيرة. وذكروا عن الجنيد أنه قال: «انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة». وهي الحيرة التي تُربِك اللسان وتُعجِزه عن البيان. بل ربها عبَّر المتصوّف عن تجربةٍ ما بلفظٍ لا تقبله الشريعة، وهو المسمى البيان. بل ربها عبَّر المتصوّف عن تجربةٍ ما بلفظٍ لا تقبله الشريعة، وهو المسمى بـ «الشَّطْح». والمتكلم لم يتعمَّد ذلك، ولكنه ضِيق اللغة ومحدوديتها في الكشف عن خوالج القلب ورؤاه (۱۰).

وهذه الصعوبة في التعبير عن عالم التصوَّف، وهي الصعوبة التي تُقارِب الاستحالة، ليست خاصَّةً بالمتصوفة المسلمين؛ فقد عاني أكثر أصحاب التجارب الروحية من كل الأديان والعصور، عانوا قصور اللغة عن استيعاب هذه التجارب ونقلها للغير (١٠). ويزيد الأمر تعقيدًا كون التصوف تجربةً فرديَّةً ذاتيَّةً بالأساس، ولذلك تقصُر كل وسيلةٍ عن الاطلاع على عوالم التصوف واستيعابها، حاشا سلوك

<sup>(</sup>١) اللمع، ص ٤١٤، وص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) اللمع، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) يسمى وليم جيمس هذه المشكلة ب «الاستعصاء عن التعبير».

<sup>(</sup>٤) اللمع ، ص ٢١١. الفتاوى ، ابن تيمية، ١١/ ٣٨٣.

 <sup>(</sup>٥) خصَّ بعض الباحثين هذا الإشكال بدراسة؛ منهم عبد الكريم اليافي في كتابه: «التعبير الصوفي ومشكلته».
 وراجع أيضًا: الرمز الشعري عند الصوفية، والأدب الصوفي لصابر عبد الدائم. وقد حاول ابن عطاء الله السكندري تجاوز هذه المشكلة، ما أمكن؛ في «الحِكَم» المشهورة، والتي تُعدُّ عملًا أدبيًّا رائعًا.

<sup>(6)</sup> Aegerter: Le mysticisme, p 15-14, 166.

الطريق نفسه. وهو مالا ينفي حقيقة وجود بعض عوالم التصوف التي تتجاوز عالمنا الحسي الضيق.

وهذه القضية نموذجٌ واحدٌ لإشكالٍ عامٌّ هو علاقة اللغة بالوجود، على اختلاف مراتبه وأنواعه وأقسامه.

### سادسا؛ اللغة والوجود

«اللغة» من أقرب الأشياء إلى الإنسان؛ الكائن الذي عرَّفه الفلاسفة قديمًا بأنه حيوانٌ ناطقٌ. ومع ذلك فاللغة من أكبر ألغاز الوجود، وكلما اقتربنا منها ودرسناها وتأمَّلنا حقيقتها؛ ازدادت غموضًا وكثُرت بشأنها الأسئلة والإشكالات. ولذلك حين سأل بعض الملائكة الرَّبَّ سبحانه وتعالى عن حكمته في استخلاف الإنسان؛ كان الجواب: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآةَ كُلُهَا ثُمَّ عَمَثُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَتَ كَتْمَ فَقَالَ ٱلْبِعُونِ بِأَسْمَآهِ هَتَوُلاَهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (١)، فثبت تميَّز الإنسان بمعرفته لأسهاء الأشياء.

### ١ - التوافُق بين اللغة والوجود:

من أهم الإشكالات التي تخصُّ حقيقة اللغة؛ علاقتُها بالوجود. هل تكشف اللغة الوجود وتُبيِّن لنا طبيعته، أم علي عكس ذلك تستر جهلنا به وبكُنْهه؟ هل اللغة تعبِّر عن الوجود فعلًا، أم هي نظامٌ من الرموز وضعناه لنعبر به عن نظرتنا وشعورنا بالوجود؟ وبعبارة أخرى؛ هل اللغة تتطابق مع الواقع بحيث لا سبيل إليه إلا بها، أم هي مجرد إمكانية من مجموعة إمكانياتٍ أخرى للتَّعامل مع هذا «الواقع»؟

### ٢- التناقُض المركزي في الموضوع:

وليس المقصود من سؤال التوافق أن نعرف لمن الأسبقية: اللغة أم الواقع. إن اللغة ليست أوَّلية ولا مستقلَّة، إذ لاشك أن عالم الأشياء أسبق، فاللغة تعبيرٌ تالٍ علي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة؛ آية ٣١.

إدراك واقع قائم. ومع ذلك، فهذا الإدراك لا يتم إلا عَبْر اللغة وفي نطاقها وإطارها، فكأنه لا يقوم إلا باللغة التي تغدو شرطًا في وجوده (١٠). ولذلك يقول علماء اللغة: ينبغي قبل الكلام عن نظريَّةٍ للأشياء، تثبيت نظرية في الرموز والعلامات(٢). هكذا يصبح استيعاب الوجود أمرًا مرتبطًا باللغة ونظريتها.

#### ٣- اللغة وسيط بين الوجود والإنسان:

ولذلك لا تُوجَد علاقةٌ طبيعيَّةٌ مباشرةٌ بين الإنسان من جهةٍ، وبين الوجود والإنسان الآخر من جهةٍ ثانيةٍ. بل لا بد من وسيطٍ، وهو نظام الرموز الذي تشكله اللغة بالأساس. ولا شيء يُميِّز الإنسان عن غيره، بعد الخصوصية البيولوجية؛ مثل اللغة. وكل مظاهر الحياة، حتى الاجتهاعية والاقتصادية؛ تثول إلى نسَقٍ من الرموز يحقق الفهم والتواصل. ولهذا صارت الغاية الأولى لفلسفات اللغة، كها يقول بول ريكور؛ إيضاح نظام الرموز الوسيط بين العالم والإنسان (٣).

بل إن اللغة هي وسيلة الإنسان لامتلاك عالم خاصٌ به، وفي الوقت نفسه خارج عنه. وهنا تبدو الفكرة المحوريَّة لهامبولت (Humboldt) عميقةً جدًّا، ولا يمكن تجاوزها؛ إن اللغات هي تصوراتٌ للعالم (٤٠)؛ فبقدر تعدُّدها واختلافها تتعدَّد صور العالم وتختلف.

#### ٤ - رأى لوك:

أوردنا بعض آراء فلسفات اللغة اليوم، وأعود إلى الوراء قليلًا؛ للتعرَّف على رأي الفيلسوف الإنجليزي «جون لوك» في المسألة، فهو من أوائل فلاسفة العصر الحديث الذين بيَّنوا حدود اللغة في تعاطي الإنسان مع قضايا الوجود، وذلك في أكبر كُتُبه الفلسفية: «دراسةٌ فلسفيّةٌ في الفَهْم البشريّ». يقول: إن اللغة قاصرةٌ عن

<sup>(1)</sup> Paul Ricoeur: Article: Philosophies du langage, in Encyclopaedia. Universalis, 13/440.

<sup>(2)</sup> Article: Philosophies du langage, 13/435.

<sup>(3)</sup> Article: Philosophies du langage, 13/437 à 439.

<sup>(4)</sup> Article: Philosophies du langage, 13/444.

<sup>-</sup> هامبولت؛ لغوي وفيلسوف لغة ألماني، توفي سنة ١٨٣٥م.

استيعاب تنوَّع الأشياء في الخارج؛ ولذلك يجب أن نحذر من الأفكار التي نحملها عن الأشياء، فهي مجرد تعبيرات لغوية، وليست صورًا تعكس حقيقة الأشياء في ذاتها. ويفرِّق لوك بين الأفكار، كتعبيرات مجردة للأشياء؛ وبين الخصائص(۱۱)، وهي التعبيرات التي تتحقق وتتمثل في هذه الأشياء. فالبياض والبرودة فكرتان مجردتان، لكنها في الثلج تحديدًا خصائص. ونحن نميل إلى الاعتقاد بأننا نعبِّر بهذه الخصائص عن الأفكار الجوانية وعن الأشياء البرانية، بينها الحقيقة أن تعبيراتنا نسبيَّة ولا تكشف عن الحقائق نفسها. فقط قد تُعتبر الخصائص الأولية حقيقيةً، كالعدد والحركة... وذلك بخلاف الخصائص الحسية: الضوء، والبرودة، والألم.(۱۲)

ومن الأمثلة التي ضربها لوك لهذا العجز عن إدراك كُنه الأشياء مها كانت اللغة دقيقة : المادة العنصرية (Substance) (٢)؛ فحتى لو فسرناها بالامتداد، والتكاثف، يبقى هذا المفهوم غامضًا. فالمادَّة هي موضوع الخصائص الأولية والحسية، أي هذا «الشيء» الذي له خصائص، وهذا لا معنى له كها ترى، فهو مفهومٌ نسبيٌّ ؛ ولذلك يمتد الغموض أيضًا إلى مفهوم الأجناس الخاصة، وأساسها المادة العنصرية (١٠).

ويتجلى اهتمام لوك بموضوع قصور اللغة عن ترجمة الواقع في تخصيصه الكتاب الثالث من رسالته لهذه القضية؛ وعنوانه: حول الكلمات. إن الكلمات حسب لوك رموزٌ نعبِّر بها عن الأشياء، وليست هي ما يصنع هذه الأشياء؛ ليظل كُنْه الأشياء مجهولًا لنا. فالكلمة تعبيرٌ عن الكُنْه الاسمي فقط، أي هي رمزٌ لشيءٍ. ولذلك يمكننا أن نُعرِّف أفكارًا مُركَّبة، ولكننا لا نستطيع تعريف الأفكار البسيطة، فقط يمكن تسميتها في وتقسيات الأشياء إلى أجناسٍ وأنواع، وإن ساعدت على فقط يمكن تسميتها في المناس وأنواع، وإن ساعدت على

<sup>(1)</sup> Jean Locke: Essai philosophique concernant l'entendement humain: p 59;79-80.

<sup>(2)</sup> Essai philosophique, p 84-85.

<sup>(</sup>٣) أي المادة الأساس المكوّنة لغيرها.

<sup>(4)</sup> Essai philosophique, p 148-149.

<sup>(5)</sup> Essai philosophique: Livre III: Sur les Mots, p 165-166.

تنظيم المعارف، إلا أنها لا تفسر شيئًا؛ لأن أساسها هو الكُنْه الاسمي أو الاصطناعي، لا الكُنْه الحقيقي. ولوك يعني أنه لا يكفي أن تطلق اسبًا على شيءٍ ما، ثم تضعه في خانته بين الأجناس والأنواع؛ لتعتبر أنك حددت حقيقته، وذلك كها تزعم المعرفة الأرسطية. إن تقسيهاتنا للوجود لا تترجم حقيقته النهائية، التي تظل مجهولةً لدينا(١).

ويتجلى غموض المعنى ونسبيته في الأشكال المختلطة من الإدراك، كالأفكار التركيبية؛ فهذه إبداعاتٌ خاصَّةً لعقولنا. أما الأفكار والتراكيب البسيطة فأقل غموضًا واضطرابًا(١).

وفي النهاية يخلُص لوك إلى أن الكلمات لا تُعبِّر عن شيءٍ ذي بالٍ يخصُّ الأشياء، فهي نتاجٌ للعقل البشري الذي يحتاج دائمًا إلى إيضاحها وبيانها(٢٠).

#### ٥- مشكلة الحد عند ابن تيمية:

لم يكن الفيلسوف لوك أول مَن بيَّن حدود اللغة الإنسانية في استيعاب الوجود. فقد وعي متكلمو الإسلام هذه الحقيقة؛ لذا كان أهم إبداعاتهم في مجال المنطق ونظرية المعرفة هو نقد المفهوم الأرسطي للحدِّ، أي كيفية تعريف الشيء أو تحديده؛ وتطوير مفهوم آخر أكثر تواضعًا وإن كان أشدُّ فعاليةً ونفعًا.

إن قضية الحد من أهم مباحث المنطق، وهو عند أرسطو المعرِّف للماهية؛ فالحدُّ هو الجواب عن سؤالك: ما هو هذا الشيء؟ ولذلك لا يقبل الأرسطيون الاقتصار في حدَّ الشيء على مجرَّد ذكر ما يُميزه عن غيره، دون استيفاء ضبط المحدود ضبطًا تامًّا. أما الأصوليون فقالوا إنه يعُسر أو يستحيل التوصل إلى هذه الماهية؛ وبعضهم أنكر أن يتكوَّن الحد من أيَّ نوعٍ من أنواع الماهيات؛ فهو لفظيٌّ فقط(1).

<sup>(1)</sup> Essai philosophique, p 166-167.

<sup>(2)</sup> Essai philosophique, p168.

<sup>(3)</sup> Essai philosophique, p169.

<sup>(</sup>٤) راجع في المقارنة بين الموقفين: مناهج البحث عند مفكري الإسلام، الفصل الثالث، ص ١٠٠ فها بعدها. وأيضًا نموذج القرافي، من الأصوليين؛ في كتابه شرح التنقيح، ص ٤ فها بعدها.

يقول ابن تيمية: «المحققون من النُّظَّار يعلمون أن الحد فائدتُه التمييز بين المحدود وغيره، كالاسم، ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته. وإنها يدعي هذا أهل المنطق اليوناني، أتباع أرسطو؛ ومَن سلك سبيلهم وحذا حذوهم تقليدًا لهم من الإسلاميين وغيرهم، فعلى خلاف هذا»(١).

وقد فسَّر العلماء المسلمون الصعوبة المعتادة في وضع الحدود بالعجز عن تعريف الماهية، حتى لُوحِظ، كما يري ابن تيمية؛ عدم استقرار أيِّ حدَّ من الحدود في أيِّ فرع من فروع المعرفة البشرية. بل إن الحد المشهور للإنسان، باعتباره الحيوان الناطق؛ عليه اعتراضات معروفة. وقد ذكر النُّحاة العرب للاسم، على طريقة المنطق الأرسطي؛ أكثر من عشرين حدَّا، عليها جميعًا اعتراضات. ولما كان الحد الحقيقي متعذِّرًا، وهو أساس التصور؛ أدركنا أننا لن نصل إلى تصوُّر نهائي حقيقي وصحيح على الإطلاق. والتصور أساس التصديق، وهما معًا يُشكلان ما نسميه بالعلم. إذن فلن نصل إلى العلم (٢٠).

وقد نقد ابن تيمية دعوى معرفة حقيقة الشيء بِحدِّه بالماهية؛ فيها يلي:

أ- إن هذا يُسقِطنا في الدَّوْر؛ إذ لا يمكن للسامع فهم الحد إلا إذا فهم مفردات الفاظه ودلالاتها على معانيها. والعلم بدلالة اللفظ على المعنى الموضوع له مسبوقٌ بتصور هذا المعنى. والسامع متى كان متصورًا للمعنى قبل سهاعه، لم تعد ثَمَّة حاجةٌ إلى القول بأنه تصوره حين سمعه (٣).

ب- إن الذهن الإنساني لا يمكن أصلًا أن يتوجه إلى شيء لا يعرفه وليس له شعورٌ ما به. فهو إن كان عالما بالتصورات لا يطلبها؛ لأنه تحصيل حاصل، وإذا لم يعلمها فلا يتوجه إليها(١٠).

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) الرد على المنطقين، ص ٨.

<sup>(</sup>٣) الرد على المنطقيين، ص ١٠، وهو الوجه السابع في الأصل.

<sup>(</sup>٤) الرد على المنطقيين، ص ٩-١١.

ج- تتركب ماهية الشيء من صفاته الذاتية، ولا سبيل لنا إلى معرفة الصفة، هل هي ذاتيَّةٌ أم غير ذاتيَّةٍ؛ إلا إذا عرفنا الماهية . فهذا دورٌ(١).

د- إن هناك أشياء لا يمكن حدها، فالحقائق البسيطة التي لا تركيب فيها ولا تندرج تحت جنس؛ لا حدَّ لها، مثل العقل(٢٠). وبعض الأشياء إذا حُدَّتُ زادت خفاء، بل بعضها لا تُوجَد لها أصلًا عبارةٌ تدلُّ على ماهيتها(٢٠). ولعل من هذا الباب ألفاظ مثل: الوجود، والعدم، والعلم، واللانهاية.

يخلص ابن تيمية، بعد نقدُه للحدِّ الأرسطي؛ إلى خطأ الظن بإمكان تصوُّر المحدود على ما هو عليه، بمجرد وضع الحدِّ. فهو كظن وجوب معرفة المسمى لمن سمع الأسهاء بمجرَّد اللفظ. فلا الاسم ولا الحد إذن يكشفان حقيقة المحدود<sup>(1)</sup>. إذن فيها غايةُ الحدَّ؟ يجيب ابن تيمية بأنها تمييز المحدود عن غيره، ويكون بالوصف اللازم للشيء المحدود طردًا وعكسًا. وفائدته تنبيه الدِّهن الذي قد يغفل عن الشيء، فإذا سمع اسمه أقبل عليه (٥).

هكذا يُقيم ابن تيمية الحدَّ على أساسٍ لغويِّ؛ يقول: «إذا كانت فائدة الحدِّ بيان مُسمَّى الاسم، والتسمية أمرٌ لغويٌّ وضعيٌّ؛ رُجع في ذلك إلى قصد ذلك المسمَّى ولغته. ولهذا يقول الفقهاء: من الأسهاء ما يُعرَف حدُّه باللغة، ومنه ما يُعرَف حدُّه بالشَّرع، ومنه ما يُعرَف حدُّه بالعُرْف (٢٠)» فالدَّور المنهجي للحدِّ إذن هو الترجمة بلفظٍ عن لفظٍ. ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث وغيرهما، (٧) فهذا الحدُّ

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين، ص ٢٥، ٧١.

<sup>(</sup>٢) راجع انتقادات ابن تيمية لحدود ألفاظ: الموجود، والشيء، والواحد، والكثرة، والعدد، ص ٤٣ فها بعدها.

<sup>(</sup>٣) مناهج البحث، ص ١٩٥. عن هذه المصطلحات وأمثالها؛ راجع: كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي.

<sup>(</sup>٤) الرد على المنطقيين ، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٥) الرد على المنطقيين ، ص ٣٩، ٦٩ ، ٧٩ ، ٨٠ .

<sup>(</sup>٦) الرد على المنطقيين ، ص ٤٠. والصواب : المسمى، أي اسم الفاعل؛ فيها أظن.

<sup>(</sup>٧) الرد على المنطقيين ، ص ٤٨-٩٩.

اللفظي الذي يُستخدَم في العلوم «هو الذي يحتاج إليه في إقراء العلوم المصنَّفة، بل في قراءة جميع الكتب، بل في جميع أنواع المخاطبات. فإن مَن قرأ كتب النحو والطب، أو غيرهما؛ لا بد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسهاء ويعرف مرادهم بالكلام المؤلَّف. وكذلك مَن قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك»(١).

إن رأي ابن تيمية، في موضوع الحدِّ؛ رأيٌ فذ، وهو قريبٌ مما ذهب إليه متكلمو الإسلام. وقد أخذ به في العصر الحديث جمعٌ كبيرٌ من المناطقة الإنجليز، مثل جون استيوارت مِل، وبرتراند راسل. فالحدُّ مجرد شرح للفظ، أما التعريف الفلسفي الذي يسعي لتفهُّم الماهيَّة أو الفكر في جزئياته؛ فقد اعتبروه عقيمًا لا فائدة له (٢).

#### ٦- القرآن والأشياء بين الحقائق والأسهاء:

لقد استوحى مفكرو الإسلام فكرة قصور اللغة عن إدراك الوجود من الوحي الكريم؛ فهم يقرءون قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَّةً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣). قال أبو عبد الله القرطبي: «المعنى المراد أنه أخبر تعالى بها لهم من النعيم الذي لم تعلمه نفسٌ ولا بشرٌ ولا مَلكٌ ... وقال ابن عباسٍ: الأمر في هذا أجلُّ وأعظمُ من أن يُعرف تفسيره » (١).

وفي هذا المعنى؛ ما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: يقول الله ﷺ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أنن سمعت، ولا خطر على قلب بشر... ثم قرأ الرسول الكريم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾(٥). وقد ذكر أبو العباس القرطبي، شيخ القرطبي المفسر؛ أن «معنى هذا الكلام أن الله تعالى ادَّخر في الجنة من النعيم والخيرات واللَّذَات ما لم يطَّلع عليه أحدٌ من الخلق، لا بالإخبار عنه ولا

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين، ص ٤٩. وبهذا أيضًا قال القرافي في شرح التنقيح، ص٥.

<sup>(</sup>٢) مناهج البحث، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة؛ آية ١٧.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، ١٤/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في التفسير والتوحيد من الصحيح. ومسلم، والترمذي في التفسير، وابن ماجه في الزهد.

بالفكرة فيه. وقد تعرض بعض الناس لتعيينه، وهو تَكلُّفٌ ينفيه الخبر نفسه؛ إذ قد نفى علمه والشعور به عن كلِّ أحدِ»(١).

ولذلك قال العلماء إن الاشتراك بين أسهاء الدنيا والآخرة لفظي لا حقيقي، ورووا عن ترجمان القرآن ابن عباس؛ قولته: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسهاء. وفسر ذلك ابن تيمية قائلًا: «إن الله قد أخبر أن في الجنة خرًا ولبنًا وماءً وحريرًا وذهبًا وفضة وغير ذلك، ونحن نعلم قطعًا أن تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه؛ بل بينهما تباين عظيم مع التشابه، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَيّها ﴾ (٢٠). على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله، فأشبه اسم تلك الحقائق أسهاء هذه الحقائق، كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه. فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما، ولكن لتلك الحقائق خاصيّة لا ندركها في الدنيا، ولا سبيل إلى إدراكنا لها؛ لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه » (٣).

وقد فهم لوك هذا المعنى جيدًا؛ فلاحظ أن «الوحي المقدس» لا يحدثنا أبدًا عن شيء أو موضوع لا نملك عنه فكرةً أو تصورًا مُسبقًا<sup>(1)</sup>. وضرب لهذا مثلاً بإنسان يملك حاسَّةً سادسة، غير الحواس الخمس التي يشترك الناس فيها؛ فلا يمكنه أن ينقل إلينا، وفي لغتنا؛ المعلومات التي توصَّل إليها بهذه الحاسة الزائدة. كما لا نستطيع نحن بدورنا أن ننقل معلومات استفدناها من إحدى حواسنا؛ إلى مَن يفتقد هذه الحاسة (٥٠). وكيف تتحدث مثلا إلى من وُلِد أصمَّ، وظل كذلك؛ عن الأصوات وأنواعها. بل كيف تصف لمن وُلِد أعمى مناظرَ الطبيعة وآثارها الدقيقة؟

<sup>(</sup>١) المفهم، ٧/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة؛ آية ٢٤.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ، ۱۳/ ۲۷۸-۲۷۹.

<sup>(4)</sup> Essai philosophique, p 176.

<sup>(5)</sup> Essai philosophique, p 177.

فدور اللغة إذن هو تقريب الأشياء لإدراك الإنسان، لا الكشف عن حقائقها النهائية. ولذلك كان مما قاله بعض المفسرين في آية: ﴿ الله الله وُورُ السَّمَوَرِ وَاللَّرَضِ ﴾ (١٠) «المعنى أي به وبقُدرته أنارت أضواؤها، واستقامت أمورها، وقامت مصنوعاتها. فالكلام على التقريب للذهن (٢٠). ولذلك أيضًا عبرً القرآن عن المعارف التي تلقًاها آدم بالأسهاء: ﴿ وَعَلَمْ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ ﴾ (٢٠)؛ أي خصائصها وصفاتها ومنافعها، ولم يُعلَّم آدم حقائق الأشياء وماهياتها. وإلا لقال مثلًا: وعلم آدم الأشياء، ولم يقل الأسهاء. فهذا يدلُّ على أن المعرفة البشرية تتعلق بالخصائص لا الحقائق (١٠).

إن اللغة هي وسيلة الإنسان إلى التعبير عن عالم الأشياء والمعاني الذي يتصل به، ولكنها وسيلة قاصرةٌ عن ترجمة تجربته الوجودية في جميع أبعادها. فإذا أضفنا إلى هذا كون الإنسان لا يحيط علمًا إلا بجزء ضئيلٍ من العالم حوله، أدركنا كم هو بعيدٌ جدًّا أمل الإنسان في إدراك أسرار الوجود.

## سابعا؛ حول مبدأ عدم التناقض وتعدد الأنساق العقلية

والواقع أن أسباب قصور العقل كثيرةٌ لا يمكن حصرها فقط في مشكلتي التجريد واللغة. فقسمٌ كبيرٌ من أسباب محدودية العقل يعود إلى ما أصبح يُطلَق عليه اليوم: تعدد العقلانيات؛ بمعنى أننا لم نعد نتصور العقل باعتباره طاقةً ثابتة جامدةً تسير على قوانين محددةٍ خالدةٍ. وبذلك ولَّى زمن العقل المطلَق وحل مكانه العقل النسبى.

<sup>(</sup>١) سورة النور؛ آية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، ١٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة؛ آية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) تتبعت كلام العلماء في هذه الآية، في التفاسير المطولات؛ ولم أقتنع به. وظني أن لهذه الآيات مراميَ بعيدة وهائلة لها علاقةٌ بلغز اللغة.

وأسوق للقارئ مثالًا لفهم هذه الثورة «الجديدة» في نظرية المعرفة، وهو متعلق بقيمة مبدأ عدم التناقض. إذ يُشَكِّل الاختلاف في هذا المبدأ، وإعادة النظر في قيمته ومجاله؛ تحديًا كبيرًا للعقلانية الكلاسيكية. بل ربها مظهرًا خطيرًا لأزمة العقل نفسه.

#### ۱ - أسس «العقل المنطقى»:

أسس أرسطو فن المنطق، ونجح في تنظيم مجموعة من القواعد الفكرية والمبادئ العقلية، حيث صاغها في ثلاثة أسس كبرى؛ هي:

أ-قانون الهوية؛ أي الشيء «أ» هو «أ»، فهو نفسه لا غيره.

ب- قانون عدم الجمع بين النقيضين؛ فلا يجتمع الشيء ونقيضه في آنٍ واحدٍ، فلا
 يُمكن أن تُثبت وتنفى نفس الشئ في وقتٍ واحدٍ.

ج- قانون عدم ارتفاع النقيضين، أو الثالث المرفوع، ومعناه ألا وسط بين النقيضين، فيستحيل أن يكون الحكم ونقيضه باطلين معًا(١٠).

لكن أكثر المفكرين المسلمين لم يعتبروا هذه الأسس ضروريةً، بحيث يكون خرقها سقوطًا في العبث. بل رأوا فيها تعبيرًا عن عقلانيَّةٍ مُعيَّنةٍ، يمكن تجاوزها أو وجود غيرها.

#### ٢- الخروج الكلامي على أسس العقلانية القديمة:

وفي هذا الإطار ناقش بعض المتكلمين مسألة القدرة الإلهية؛ هل تتعلق بالمكن والمستحيل، أم بالمكن فقط؟ فقالوا إن القدرة الإلهية تتعلق بهما معًا، ولها أن تجمع بين الوجود والعدم، أو بين العلم والجهل في شيء واحدٍ. وهذا خروجٌ صريحٌ عن قانون عدم الجمع بين النقيضين (٢).

لكن أهم خروج لبعض أهل الكلام، على العقلانية الكلاسيكية؛ كان في موضوعين مهمين، أبطلوا فيهما قانون عدم ارتفاع النقيضين:

<sup>(</sup>١) راجع أي كتاب في المنطق التقليدي، أو كتب أرسطو فيه؛ وهي متوفرة باللغة العربية.

<sup>(</sup>٢) مناهيج البحث عند مفكري الإسلام، ص ١٤٣.

الأول: مبحث الصفات الإلهية (١٠)؛ فقالوا إن هذه الصفات ليست هي عين الذات القدسية، ولذلك نقول: الله عالم بعلم، وقادرٌ بقدرة، وحيٌّ بحياةٍ. لكنها أيضًا ليست غير الذات، أي ليست مستقلَّة عنها؛ وإلا تعدَّدت جهات القدم والأزل. فنقول الصِّفات قائمةٌ بالذات، لا هي الذات، ولا هي غير الذات (٢٠).

الثاني: فكرة الحال؛ وقد اشتهرت عن أبي هاشم الجبّائي، وقال بها أبو بكر الباقلّانيُّ على صفة أخرى، بينها رجع عنها إمام الحرمين الجوينيُّ بعد أن اعتنقها زمانًا (٣). والحال هو واسطةٌ بين الوجود والعدم، وله ثبوتٌ في الحارج، لكنه ليس استقلالًا -كالسواد في شيء - بل باعتبار التبعية لغيره، كالقادرية والعالمية. أما نقيض الموجود فليس هو المعدوم، بل اللاموجود. يقول الشهرستاني وهو من أفضل مَن تكلّم في الموضوع (٤): «قال المثبتون: نحن لم نُثبت واسطةً بين النفي والإثبات، فإن الحال ثابتةٌ عندنا ... ولم نقل على الإطلاق إنه شيءٌ ثابتٌ على حياله موجود؛ فإن الموجود المحدث إما جوهرٌ وإما عَرضٌ، وهو ليس أحدهما، بل هو صفةٌ معقولةٌ الموجود المعرضية واللونية والسواد (١٠).

وقال الشهرستاني أيضًا: «الضابط أن كل موجودٍ له خاصًيَّةٌ يتميز بها عن غيره، فإنها يتميز بخاصيةٍ هي حالٌ، وما تتهائل المتهاثلات به وتختلف المختلفات فيه فهو حالٌ، وهي التي تُسمَّى صفات الأجناس والأنواع... والأحوال عند المثبتين ليست موجودة ولا معدومة، ولا هي أشياء، ولا تُوصَف بصفةٍ ما. وعند ابن الجبَّائي ليست هي معلومةٌ على حيالها، وإنها تُعلَم مع الذات»(٧). بينها اعتبر الباقلاَّني أن كل

<sup>(</sup>١) مناهج البحث، ص ١٤٨ إلى ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) راجع كتب الكلام والعقيدة؛ ومنها: الاقتصاد في الاعتقاد، ص ٨٤ فها بعدها.

<sup>(</sup>٣) نهاية الإقدام في علم الكلام، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) في كتابه نهاية الإقدام، ص ١٣١ إلى ١٤٩. وراجع أيضًا: الفرق بين الفرق، ص ١٤٥-١٤٦.

<sup>(</sup>٥) نهاية الإقدام، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) نهاية الإقدام ، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) نهاية الإقدام، ص ١٣٣.

صفةٍ لموجودٍ لا تتصف بالوجود فهي حالٌ، سواءٌ كان المعنى الموجب مما يُشتَرط في ثبوته الحياة أو لم يُشتَرط (١٠).

#### ٣- اختلاف مفكري الإسلام في مبدأ التناقض:

هذا رأي بعض المتكلمين، من معتزلة وأشاعرة؛ الذين خرجوا على مبدأ الثالث المرفوع، ولم يروه لازمًا. بينها تمسك بالقانون المذكور آخرون، كالفخر الرازي وابن تيمية (٢٠). وقد اعتبر مصطفى صبري أن قانون التناقض مبدأً عقليًّ ثابتٌ لا يمكن أن يتخلف أبدًا، وأن هذا هو الفرق بين أحكام العقل وأحكام التجربة؛ فالأولى حقائق أزليَّة يستحيل أن تتغير، والثانية عادية يمكن أن تتبدل (٣٠). ورأى كذلك أن مبدأ الثالث المرفوع ضروريٌ لإثبات الألوهيَّة؛ قال: «إذا زال هذا القانون وجاز التناقض ولم يبق في الدنيا مُحالٌ، كها توهَّم هيغل ... فإذا جاز كل شيء ... حتى جاز الذي لا يجوز، وزال قانون استحالة التناقض وارتفع المحال والواجب، فكان كل شيء مكناً وجاءت الأبحاث العلمية الحديثة مؤيدةً لمذهب هيغل؛ لم يثبت وجود الله الثن جوَّزوا التناقض، لكن يبقى للنظر مجالٌ في هذا السؤال: هل يؤثر فعلًا انهيار هذا القانون على سلامة لكن يبقى للنظر عجالٌ في هذا السؤال: هل يؤثر فعلًا انهيار هذا القانون على سلامة الاستدلال على الألوهية؟ لا أدري.

#### ٤ - التناقُض في الفلسفة:

ومهما كان الأمر، فالجدير بالذّكر أن بعض الفلاسفة لا يعترفون بالقيمة «الخطيرة» لهذا القانون. فكانط مثلًا، رغم تصحيحه لمبدأ الثالث المرفوع؛ لا يرى له سوى قيمة تحليليَّة تجعل منه مجرد تحصيل حاصل. أي أنه معيارٌ سلبيٌّ لا يضع أية أحكام إيجابيَّة صحيحةٍ. ولذلك ينحصر استعماله في دائرة المنطق الصوري خاصَةً.

<sup>(</sup>١) نهاية الإقدام ، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) مناهج البحث، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) راجع: موقف العقل والعلم والعالم، ٢/ ١٢٤ إلى ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) موقف العقل، ٢/ ١٢٧-١٢٩.

وهذا هو السبب في أن كانط وضع قائمةً بمبادئ ومقولاتٍ ذهنيةٍ أخرى؛ رأى أنها أفيد وأخصب(١).

ومن جهته لاحظ الفيلسوف الفرنسي بوترو أنه إذا كان النقيضان في المنطق الخالص لا يُوجَدان معًا، بل إذا وُجِد أحدهما ارتفع الآخر لا محالة؛ ففي الواقع ونظام الوجود العملي لا يندثر المتناقضان ولا ينهدمان؛ بل ينتهيان إلى شكل آخر جديد. ففي الواقع، الخارج باصطلاح المتكلمين؛  $(++) + (-+) = \text{صفر، بخلاف المعادلة المنطقية}^{(7)}$ . ولذلك يعني مبدأ الثالث المرفوع رفض كل تدرُّج في الوجود؛ فهو منطق ينبني على قيمتين فقط، لا على قِيَمٍ كثيرة، بينها الواقع في حقيقته متنوعٌ؛ تكثر فيه الوساطات والاحتهالات(-1).

#### ٥- الثالث المرفوع في المنطق المعاصر:

ولا بدأن أشير هنا اختصارًا إلى أن أبحاث بعض الرياضيين والمناطقة المعاصرين قد انتهت إلى إثبات الواسطة، ورفض مبدأ الثالث المرفوع. وأهم هؤلاء الهولندي بروير (Brouwer)؛ الذي توصَّل إلى احتمال القيمة الثالثة، حين درس تناقضات اللانهائي. فيمكن للقضية الواحدة ألَّا تكون صحيحة، وألَّا تكون خاطئة أيضًا (1). ولذلك فإن المنطق التالي: إذا كان خطأ أن «ج» خطأ، فإننا نستنج أن «ج» صحيح؛ منطقٌ غير صحيح ولا مُسلَّم. بل إذا كان خطأ أن «ج» خطأ، فهذا معناه أن «ج» صحيح، أو أن له قيمة أخرى ثالثة. وفي هذا الإطار استطاع المنطق المعاصر بناء استدلالات وبراهين تقبل القيمة الثالثة؛ فإلى جانب القضية الصحيحة والخاطئة، أو جَد أيضًا قضية «لا معنى» لها أو محتملة. (٥) بل إن رايشنباخ وضع منطقًا جديدًا

<sup>(</sup>۱) كانْت، ص ٧٤.

<sup>(2)</sup> La philosophie de Kant, p 79.

<sup>(3)</sup> La Raison, p 53.

<sup>(4)</sup> Histoire de la logique, p71.

<sup>(5)</sup> La Raison, p 53.

لا يكون ثلاثيًّا فقط في تقسيهاته أو قِيَمه، بل أكثر من ذلك: ( ٢+ ب٢)، حيث «ب» عددٌ طبيعيٌّ صحيحٌ (١).

وخلاصة هذا كله أنه ليس لمبدأ الثالث المرفوع، الذي احتفلت به العقلانية التقليدية أيها احتفال حتى صار شعارها الرئيس؛ المعنى نفسه والأهمية ذاتها اليوم.

#### ٦- الغيب هنا:

وإذ عوضت العقلانيات النسبية العقل المطلق، فإن هذا يجعلنا أكثر تقبُّلًا للغيب وعجائبه. بها أن الشيء الغيبي «أ»، مثلًا؛ إذا لم يكن مقبولًا في النظام العقلاني (١)، فهو سائغٌ أو محتملٌ في النَّسق العقلاني (٢).، ثم هذا يجعلنا أشد حذرًا واحتياطًا، فنتجنب الخوض في قضايا الغيب بثقة العقل المطلق؛ لأن الشيء الغيبي «ب»، مثلًا؛ لو علَّلناه بنظام عقليِّ (٣) وبدا لنا ذلك لازمًا أو صحيحًا، فإن تعليله الحقيقي في واقع الأمر يكون وفق النظام العقلي (٤)، أو ربها وفق نظام عقلي (س)؛ نجهل عنه كل شيء.

<sup>(1)</sup> Histoire de la logique, p 71.

# *الفصل أكخامس* نماذج من عوالم الغيب

وقد خصصت هذا الفصل الأخير لبعض أمور الغيب التي نجهل حقيقتها. وهي أمثلةٌ بارزةٌ لتقاطع عالمي الغيب والشهادة، ومظاهر للحدود التي يجد العقل نفسه عاجزًا عن اختراقها. وأبدأ بالسَّرِّ الذي بين جنبينا، أعني الروح، وأختم بمصيرنا الذي هو الموت، وهو يومٌ له ما بعده.

# أولا؛ السروح من أسسرار الوجود

من ألغاز الوجود روح الإنسان التي بها قيامه وحياته، وهي جزءٌ منه وأقرب شيء إليه، بل لعلها تمثل الحقيقة الإنسيَّة نفسها. ومع ذلك فنحن نجهل كل شيء عن الروح؛ أصلها، وطبيعتها، ونوع حياتها وموتها، وممَّ تتشكل.

والروح موجودةٌ وحيَّةٌ بلا شكَّ. ومما يدل على ذلك ظاهرة قيام الأجزاء الأخرى للمخ بالعمليات الخاصَّة التي كان يقوم بها الجزء الذي تعرض للتلف أو التدمير؛ مما يعني أن تدمير جزءٍ أو أجزاء من الدماغ لا يؤدي إلى اندثار معالم الشخصية الفردية (١٠).

<sup>(1)</sup> L'Au -Delà, p 117.

<sup>-</sup> وتعرف الظاهرة في الفرنسية ب «ظواهر التعويض Phénomènes de vicariance.

ونعرف عن الروح أشياء أخرى أيضًا؛ مثلها قال ابن تيمية: اتَّفق العلهاء على أنَّ الرُّوح مخلوقةٌ، وقال الجمهور بأنها قائمةٌ بذاتها، تُقبَض وتُنعَم وتُعذَّب (١٠).

وعدا هذه الحقائق لا نعرف شيئًا عن الروح. وقد أكثر البعض الكلام في تعريف الروح والنفس، وتَنطَّع قومٌ وتباينت أقوالهم، حتى قيل إن الأقوال فيهما بلغت مائةً (١٠). وهي مع ذلك لا تفيد شيئًا ولا طائل من ورائها. فقولك مشكلا: «الروح جسمٌ لطيفٌ يسري في جميع أجزاء الجسد»؛ لا يقدِّم شيئًا ولا يؤخِّر في أمرِ حقيقة الرُّوح.

وقد كان الوحي حريصًا على إبراز هذه الحقيقة؛ فخاطب النبي الكريم قائلًا: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرَّوِحُ مِنْ أَمْرِ رَقِى وَمَا أُوتِيتُم مِنْ اَلْمِلْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٣). وسبب نزول هذا التوجيه الإلهي أنَّ بعض يهود المدينة مرَّ على النبي ﷺ، وهو في حرثٍ أو نخلٍ ؛ فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال آخرون: لا تفعلوا؛ حتى لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فسألوه، ولم يردَّ النبيُّ عليهم بشيء، حتى نزلت الآية. (١) وقال أكثر أهل العلم إن اليهود سألوه عن الروح التي تكون بها الحياة في الجسد، وهي المقصودة في الآية (٥).

ولهذا الإبهام حِكمٌ بيَّن العلماء بعضها. قال ابن بطالٍ: معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر. والحكمة في إبهامه اختبار الخلق ليعرَّفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه حتى يضطرهم إلى ردَّ العلم إليه(١). وقال أبو العباس

<sup>(</sup>١) راجع الفتاوي ،٤/ ٢١٦ إلى ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ٩/ ٣٢٠، تفسير سورة الإسراه.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء؛ آية ٨٥.

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم، باب عن الروح. وفي كتاب التفسير، باب ويسألونك عن الروح.
 ورواه مسلمٌ في كتاب المنافقين من صحيحه، والترمذي في التفسير، وأحمد في المسند.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، ٩/ ٣٢٠. وراجع حول تنوع الاستعهال القرآني لكلمة الروح: تأويل مشكل القرآن ، ص ٣٧٠ فها بعدها. فتح الباري، ٩/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) نقله ابن حجر في فتح الباري، ٩/ ٣٢١.

القرطبي في قوله سبحانه: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَفِ ﴾ (١) ؛ «أي هو أمرٌ عظيمٌ، وشأنٌ كبيرٌ من أمر الله تعالى، مُبهِمًا له وتاركًا تفصيله ليعرف الإنسان على القطع عجزَه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذا ؛ كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحقّ أولى». (٢)

وإذا كان مفهوم الآية هو منْع الكلام في الروح، فكيف نعلِّل حديث بعض العلماء في هذا الموضوع، مثل محمد بن نصر المروزي، والقاضي أبو يعلى الحنبلي، والحافظ أبو عبد الله بن منده الذي صنَّف كتابًا كبيرًا في «الروح والنفس»، وغيرهم كثير (٣).

والجواب أن كلام هؤلاء لم يكن بطريق التخمين والعقل المحض، بل جاء بِناءً على النصوص الشرعية؛ وخاصَّةً من الحديث. قال ابن تيمية: «ليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نُهوا أن يتكلموا في الروح بها دلَّ عليه الكتاب والسنة، لا في ذاتها ولا في صفاتها. وأما الكلام بغير علم فذلك عرَّمٌ "(،). فكل بحثٍ في الروح اهتدى بالآيات والأحاديث الصحيحة، وتُقيَّد بها؛ فهو جائزٌ. ومن أمثلته ما كتبه الحافظ ابن عبد البر القرطبي عن مصير روح الميت (، وذلك لأن الروح غيبٌ عنًا، وفي مسائل الغيب نرجع إلى الوحي، وما لم يُشِر إليه أو يبينه نتوقف فيه ونكِلُ عِلمَه إلى الله تعالى.

وما سبق يخصُّ الروح التي تظل مجهولةً بالنسبة إلينا، باعتبارها سرّ الحياة. أما النفس وما يتعلق بها، من الطبائع والخصائص والاستعدادات والمميزات؛ فيجوز معرفته، وهو موضوع علم النفس المعاصر، ويساعد على هذا تفرقةُ الجمهور بين الروح والنفس.

 <sup>(</sup>١) سورة الإسراء؛ آية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المفهم، ٧/ ٣٥٦-٣٥٧، كتاب التفسير ، سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن تيمية بعضهم : الفتاوي، ٤/٧١.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي، ٤/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) راجع: التمهيد، ٢٠/ ٢٣٨ إلى ٢٤٦ ، حديث ثامن للعلاء بن عبد الرحمن.

إن حجب الله سبحانه حقيقة الروح عن البشر؛ درسٌ للإنسان يُبيِّن له قصور علمه ومحدودية إدراكه، كما يجذِّره من الانشغال بما لا سبيل إلى كشفه.

### ثانيا؛ ميثاق الذر

الغيب هو ما لا سبيل إلى إدراكه، ولذلك نرجع إلى نصوص الوحي للتعرُّف على أحداث ووقائع وعوالم لا نعلم عنها شيئًا، وهي مع ذلك حقيقيَّةٌ وموجودةٌ. من ذلك ما اصطلح العلماء على تسميته ب «ميثاق الذر»، أو «عهد الذر». فها هو هذا الميثاق وما قصته؟

#### ١ - الميثاق في القرآن:

يقول الله جل جلاله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى آدَمَ مِن ظُهُودِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى النّهُ بِمَ السّتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلْنَ شَهِدَنَا آلَت تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيّكَمَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَندَا غَنفِلِينَ ﴾ (١٠). وقد فسَّر بعض العلماء الآية على معنى أن الله تعالى أخرج الذرية، وهم الأولاد؛ من أصلاب آبائهم، وذلك الإخراج أنهم كانوا نُطفة، ثم صيّرهم تعالى في أطوارٍ من الخلق حتى استووا بشرًا سويًّا. ثم أشهدهم على أنفسهم بها ركّب فيهم وفي سائر خلقه من دلائل الوحدانية وعجائب الصنع؛ فبهذا بها ركّب فيهم وفي سائر خلقه من دلائل الوحدانية وعجائب الصنع؛ فبهذا الإشهاد صاروا كأنهم قالوا بلى، وإن لم ينطقوا. فهذا كله على سبيل المجاز التمثيلي. (١)

#### ٢- بيانه من السُّنَّة:

وهذا الرأي، الذي قال به جماعةٌ من المفسرين؛ صحيحٌ بحسب مقتضيات اللغة وسياق الآية، لكن السُّنة لا تؤيده؛ حيث جاءت بعض الروايات، في قصة «ميثاق الذر»؛ تفيد وقوعها حقيقة لا مجازًا. والحديث، كها هو مقرَّرٌ عند العلهاء؛ مُبيِّن

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف؛ آية 172.

<sup>(</sup>٢) مراح لبيد، ١/ ٣٠٦. الجامع لأحكام القرآن، ٧/ ٢٠٠.

للقرآن الكريم ومفسِّر لمجمله. ولذلك كان أعلى أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالحديث والمأثور.

وقد سئل عمر بن الخطاب على عن الآية المتقدمة؛ فحدَّث أنه سمع النبي على يقول فيها: "إن الله تعالى خلق آدم ثم مسع ظهره بيمينه؛ فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسع ظهره فاستخرج منه ذُرية، فقال فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل النار يعملون في "أ قال أبو عبد الله القرطبي: معنى هذا الحديث قد صحَّ عن النبي على من وجوه ثابتة كثيرة ("). ومنها ما رواه ابن عباس عن النبي الكريم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر بني آدم عليه السلام بنعمان ابن عباس عن النبي الكريم: أن الله أخذ الميثاق من ظهر بني آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فشرها بين يديه، ثم كلمهم قُبلًا؛ قال أشرك ابتاؤنا مِن قَدْلُ وَكُنَا أَنْ تَقُولُوا إِنَّا كُنَا عَن هَذَا عَنْ هَذَا عَنْ إِن الله المناق أَنْ الله الله الله الله الله على من آدم وذريته حقّ الله الطحاوي في عقيدته: ونؤمن بأن «الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حقّ "(ن). ثم جاءت روايات أخرى عن الرسول الكريم وبعض صحابته تُفصّل في القصة. (٥)

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك في الموطأ، باب النهي عن القول في القدر. وكذا أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وابن أبي حاتم والطبري. وقال ابن كثير: كلهم من طريق مالك. والحديث حسنه الترمذي. راجع: تفسير ابن كثير، ٢٦٤/

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، ٧/ ٢٠٠. وشفاء العليل، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في كتاب التفسير من سننه ، والطبري في جامع البيان ، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده. وفي تفسير ابن كثير، ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) الطحاوية وشرحها، ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٥) راجع هذه الروايات في التفاسير بالمأثور خاصة ، ومنها تفسير ابن كثير، ٢/ ٣٢٦-٢٦٤. وقد أورد ابن القيم كثيرًا من هذه الأخبار في : شفاء العليل ، ص ٢٣ إلى ٨٨. وكذا صاحب شرح العقائد الطحاوية، ١/ ٣٠٣ فيا بعدها. وقصة الذر ثابتةً عن ابن عباسٍ من كلامه أيضًا. ومثلها لا يقال إلا عن توقيفٍ .

### ٣- عالم الذر:

لما خلق الله تعالى آدم، أخرج جميع أبنائه إلى الوجود؛ أي كل البشر من عهد آدم إلى آخر من تقوم عليهم القيامة. وهذا الإخراج يحتمل أن يكون من ظهر آدم فقط، فيظهر كل أبنائه منه. ويحتمل أن الباري سبحانه أخرج من ظهر آدم بنيه لصلبه فقط، ثم أخرج بني بنيه من ظهور بنيه، وهكذا على حسب الظهور الجسماني في الدنيا إلى يوم القيامة. فاستغنى عن ذكر إخراج بني آدم من آدم بقوله: ﴿مِنْ بَنِي عَادَمَ ﴾.(١)

لكن الناس لم يكونوا حين الإخراج كحالهم اليوم، بل كانوا كما ورد في الحديث كالذر. والذر يُقال لصغار النمل، أو للهباء والغبار الدقيق الذي يطير في الهواء. أي أن الذر يُضرَب به المثل في الصِّغر، ومنه الذرة (٢٠)؛ وذَرَّ الله الخلق في الأرض أي نشرهم. وقد خلق الله تعالى في ذلك الذرِّ العقل والفهم والنطق، حتى يستوعبوا العهد (٣٠). ثم إن البشرية حين خرجت إلى عالم الذرِّ انحصرت جميعًا قُدَّام آدم ونظر إليهم بعينه، كما روي الترمذي؛ وخاطبهم الله سبحانه: ﴿السَّتُ بِرَيِكُمُ ﴾؛ فقالوا: ﴿الله غيره؛ فأقروا بذلك والتزموه، وأعلمهم أنه سيبعث إليهم الرسل، فشهد بعضهم على بعض "(١٠). ثم والتزموه، وأعلمهم أنه سيبعث إليهم الرسل، فشهد بعضهم على بعض "(١٠). ثم أعادهم الباري إلى صلب آدم، فلا تقوم الساعة حتى يُولَد كل مَن أُخِذ منه الميثاق. (٥٠)

وهذا هو القدر الذي اتفقت عليه الأحاديث والأخبار، وليس في التفاصيل التي ذكرها بعض المفسرين، كزمان أخذ العهد وكيفيته؛ نصوصٌ ثابتةٌ، ولا يضرنا جهل جزئيات القصة، «وكل ما عسر على العقل تصورُه يكفينا فيه الإيهان به، ورد معناه إلى الله تعالى».(١٠)

<sup>(</sup>١) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ٣/ ١٠٦-١٠٧. شفاء العليل، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة ذرر، ٤/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) مراح لبيد، ٢/٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، ٧/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) حاشية الصاوى، ٢/٢.

<sup>(</sup>٦) حاشية الصاوي، ٢/ ١٠٨.

وقد قرأ الكوفيون وابن كثير: "ذريتهم"؛ والمعنى أن البشرية كلها ذريَّةٌ واحدةٌ لآدم. وقرأ الباقون: "ذرياتهم"، والمعنى أن الله تعالى استخرج ذريات كثيرةً، أي أجيالًا من الناس. (۱) واختلف المفسرون فيمن القائل: ﴿شَهِدْنَأْ أَن تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيْمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ هَلَا اللهُ ال

## ٤ - العوالم الثلاثة:

تثبت قصة الذَّرِّ أن وجود الإنسان يمر بمراحل ثلاثةٍ:

أولها: عالم الذر. فهو عالم حقيقي الشهده كل واحد مِنًا ووعاه. والظاهر أن الله تعالى لما ردَّ الذر إلى ظهر آدم قبض أرواحهم (٣). وقد «أشهد الله جميع خلقه على نفسه منذ البداية، ولم يتخلف عن تلك المشاهدة مخلوق سابقٌ أو لاحقٌ (١٠). ولذلك قال الشيخ الطرطوشي: «إن هذا العهد يُلزم البشر، وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة اكما يلزم الطلاق من شُهِد عليه به وقد نسيه (٥).

ثانيها: عالم الدنيا.

ثالثها: عالم الآخرة.

# ٥- الفطرة من آثار «عهد الذر»:

وقد رأى بعض العلماء أن فطرة الإيمان أصلها ذلك العهد الذي أخذه الله وقد رأى بعض العلماء أن فطرة الإيمان أصلها ذلك العهد الذي أخذه الله تخلل على الإنسانية. ولذلك قالوا: إن الآية عامَّةٌ تخاطب جميع الناس؛ لأن في قرارة كل واحدٍ منهم شعورًا بأن له خالقًا ومُدبرًا، وجاء إرسال الرسل تذكيرًا بالعهد وإقامةً

<sup>(</sup>١) راجع : تفسير ابن كثير، ٢/ ٢٦٥. الجامع لأحكام القرآن، ٧/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، ٧/ ٢٠٢. مراح لبيد، ١/ ٣٠٦. حاشية الصاوي، ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) حاشية الصاوي، ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الحياة والموت ، محمد الشعراوي، ص ٩.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن، ٧/ ٢٠١.

للحجَّةِ لما ذهل البشر عن التوحيد(١). ولذلك كان للإنسان شعورٌ بعالم الغيب؛ كما قال الشعراوي في ميثاق الذر: «لولا هذه المشاهدة، لما استطاع إنسانٌ أن يستوعب قضية الإيمان بالغيب، وفي قمتها الإيمان بوجود إله ١٠٠٠.

ومصداق هذا حديث: المحلَّ مولوديُ يولَد على الفطرة، فأبواه يُبهُودانه أو يُنصَّرانه أويُ مَّ مَّ الله الحديث القدسي: الإن جعلت عبادي حُنفَاء، وإنهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرَّمَت عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أُنزَّل به سلطانًا الله فال أبو العباس القرطبي: حنفاء جمع حنيف؛ وهو المائل عن الأديان كلها إلى فطرة الإسلام ... والشياطين يعني شياطين الإنس من الآباء والمعلمين ... وشياطين الجن بوساوسهم. ومعنى اجتالتهم، أي صرفتهم عن مُقتَضى الفطرة الأصليَّة (٥).

إن عالم الذر جزءٌ من عالم الغيب الواسع، وهو مِثالٌ للقدرة الإلهية التي تقلّب الوجود الإنساني في أطوار مختلفة؛ تدلُّ كلُّها على أن لهذا الوجود غاية يسير إليها: ﴿ أَنَكُمْ الْمَنَا مُلَمَّا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْبَعُونَ ﴾. (١)

# ثالثا؛ سىر القدر

من قضايا العقيدة والغيب التي تتعالى على العقل وتتجاوز حدوده؛ القدر. وليُرح الإنسان نفسه، فليوقن أنه لن يصل في الدنيا إلى معرفة حقيقة القدر وكشف

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن، ٧/ ٢٠١. شفاء العليل، ص ٢٨. تفسير ابن كثير، ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) الحياة والموت، ص ٩ .

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير ، وأبو يعلى ، والبيهقي في السنن الكبرى عن الأسود بن سريع، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، ٣/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في باب تعليم الجاهل، كتاب العلم .

<sup>(</sup>٥) المقهم، ٦/ ٧١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون؛ آية ١١٥.

سره، ولذلك قال النبي ﷺ: إذا ذُكر القدر فأمسكوا. وقال لبعض الصحابة الذين اختلفوا في القدر: عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه (١٠).

# ١ - النهي عن البحث في القدر:

قال ابن رجب: «النهي عن الخوض في القدر، يكون على وجوه منها: ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية، والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك ... ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية؛ كقول القدرية: لو قدّر وقضى ثم عذّب كان ظالما. وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، ونحو ذلك. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لايطلعون على حقيقة ذلك». (٢) وقال الطحاوي في عقيدته: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولانبي مرسل. والتعمُّق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ... فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن آنامه، ونهاهم عن مرامه ... ﴿لَا يُشْتَلُ عَنّا يَفْعَلُ وَمُمّ يُشْتَلُونَ ﴾»(٣).

وإذا كان سر القدر من الغيوب المجهولة، فإنه لابأس من بعض المحاولات التي ترمي إلى إقرار القدر مع إنقاذ حرية الإنسان، وذلك كنظريات الأشاعرة والماتريدية وابن رشد وابن تيمية. وليست هذه المحاولات أجوبة نهائية للإشكال، لكن يمكن الاستئناس بها. وقد اضطر إليها العلماء، لما غدا الناس يسألون عن القدر، بل ربما وقعت الشبهة في عقيدة بعضهم، فتعين توضيح هذا الركن الإيماني، الذي هو القضاء والقدر.

<sup>(</sup>١) الحديث الأول رواه الطبراني عن ابن مسعود، وابن عدي في الكامل، وهو حسن، الجامع الصغير ١٢٩/١. والثاني رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، والترمذي في كتاب القدر من سننه، وهو حسن كذلك.

<sup>(</sup>٢) فضل علم السلف، ص ١٦–١٧.

<sup>(</sup>٣) الطحاوية وشرحها لابن أبي العز، ١/ ٣٢٠ فها بعدها.

### ٢- أين تكمن مشكلة القدر؟

إن الحرية المطلقة، التي قال بها بعض الفلاسفة وتغنى بها بعض الشعراء؛ مجرد أسطورة أو حلم. فالقدر حاضر في كل شيء، وأوّلُه أننا لا نختار مولدنا في الزمان والمكان، ولا أبوينا، ولا أجسامنا ولا طباعنا. والإنسان يعيش في بيئة خاصة تحكم كثيرًا من شؤون حياته، فللظروف الطبيعية آثارها، وللمجتمع ونظمه قيود. وكثيرًا ما يشعر الفردُ بأنه كالقشة التي يحملها السيل، فلا يعرف أين يسير، فهو لا يملك من أمره شيئًا. لكن في الوقت نفسه يوجد مجالٌ لحرية الإنسان واختياره، حيث يشعر كل منّا بقدرة معينة على الحسم في كثير من الأمور. وتكمن مشكلة القدر في التوفيق بين هذين الجانبين: القدر الإلهي المهيمن على كل شيء بقدرة خالق الفرد والمجتمع والطبيعة، والاختيار الإنساني الفردي الحرّ. وفي هذه الجدليّة أيضا تظهر مشكلة وجود الشر في العالم ومصدره.

يقول ابن رشد موضّحًا إشكال القضاء والقدر: «هذه المسألة من أعُوص المسائل الشرعية. وذلك أنه إذا تُؤملت دلائل السمع في ذلك وجدت متعارضة، وكذلك حجج العقول. أما تعارض أدلة السمع في ذلك فموجودة في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فإنه تلفى فيه آيات كثيرة تدل بعمومها على أن كل شيء بقدر، وأن الإنسان مجبور على أفعاله ... وكذلك ... الأحاديث ... ولذلك افترق المسلمون في هذا المعنى إلى فرقتين. فرقة اعتقدت أن اكتساب الإنسان هو سبب المعصية والحسنة، وأن لِمَكان هذا ترتب عليه العقاب والثواب؛ وهم المعتزلة. وفرقة اعتقدت نقيض هذا، وهو أن الإنسان مجبورٌ على أفعاله ومقهور، وهم الجبرية. وأما الأشعرية فإنهم راموا أن يأتوا بقول وسط بين الطرفين....»(١).

# ٣- الإشكال عام في الفكر الإنساني:

ومشكلة القدر والحرية ليست خاصة بالفكر الإسلامي، بل هي قديمة قدم الفكر الإنساني بجميع مدارسه، وقد شُغلت بها كل الأديان والفلسفات

<sup>(</sup>١) مناهج الأدلة، ص ١٠٤–١٠٥.

والمنظومات الأخلاقية على حد سواء. فقد انشغل بها العقلُ المسيحي<sup>(۱)</sup>، بل كانت من أسباب الخلاف الرئيسة بين الفرق المسيحية<sup>(۲)</sup>. كما شكّلت القضية محور مجموعة من الفلسفات؛ كما عند بوهم، وجرسونيد، ولوكيي<sup>(۳)</sup>. بينما اعتبر رنوفيي (Renouvier) أن الإشكالية الفلسفية الأولى عبر التاريخ؛ هي كيفية التوفيق بين الحرية والحتمية<sup>(٤)</sup>.

ويرى فولتير أن قضية أصلِ الشر تتجاوزُ طاقة العقل، لذلك فهي غير ممكنة الفهم والإدراك(٥). وكذلك قال هيوم: إن بعض الأسئلة الميتافيزيقية، كأصل الشر ومشكلة الحرية والضرورة؛ تُبين بوضوح حدود العقل وعجزه عن النفاذ إلى بعض الأمور(١). لذلك كانت مسألة الحرية أشدَّ القضايا الميتافيزيقية صعوبة واستغلاقًا(٧). فلا عجب أن تبقى قضية القدر وأصل الشر دونَ حل، برغم أنها أثيرت منذ قرون(٨). وفي السياق نفسه اعتبر أستاذ الفلسفة المصري زكريا إبراهيم أن مشكلة الحرية هي مشكلة الوجود الإنساني بأسره، وهي لذلك مشكلة المشاكل(٩)؛ قال: مشكلة الحرية هي بلا ريب من أقدم المشكلات الفلسفية وأعقدها، فقد واجهت الباحثين من قديم الزمان، وما برحت تُؤرق مفكري اليوم، كما أرَّقت من قبل فلاسفة اليونان(١٠٠). لذلك سلَّم زكريا إبراهيم،

<sup>(1)</sup> Histoire de la philosophie, 3/9-10, 27, 28.

<sup>(2)</sup> Histoire de la philosophie, 4/15.

<sup>(3)</sup> Histoire de la philosophie, 7/72-73 (sur Jules Lequier). Articles sur: Jakob Boehme, et Gersonide in: Encyclopaedia Universalis, 4/285, 10/433.

<sup>(4)</sup> Histoire de la philosophie, 1/33.

<sup>(5)</sup> Le scepticisme philosophique, p 129.

<sup>(6)</sup> Enquête sur l'entendement humain, p 152-153.

<sup>(7)</sup> Enquête ... p 144.

<sup>(8)</sup> Histoire de la philosophie, 4/356.

<sup>(</sup>٩) مشكلة الحرية، زكريا ابراهيم، ص ٩، ١٣.

<sup>(</sup>۱۰) مشكلة الحرية، ص ۱۰.

مع الفلاسفة الميتافيزيقيين؛ بأن «الأصل في الحرية هو سرّ؛ هيهات لنا أن نزيح النقاب عنه»(١).

ومن النظرات الساخرة للفيلسوف الفرنسي بايْل ملاحظته أن الثنوية، على بُطلانها وتهافتها؛ تَحل إشكال القدر ووجود الشر بأفضل مما يفعل الدين المسيحي السماوي، مع صدقه وصحته (٢٠)، وهذا بحسب الظاهر. ذلك أن الثنوية تقول بوجود إلهين في العالم: إله النورُ فاعل الخير، وإله الظلمة فاعل الشر. يقول ابن الجوزي: «الذي حملهم على هذا أنهم رأوا في العالم شرًا واختلافًا، فقالوا: لا يكون من أصل واحد شيئان مختلفان» (٢٠).

إن إشكالية الحرية هي حتف النظر العقلي؛ على حدّ تعبير الفرنسي لافل (Lavelle)(1). فهذه القضية درس قاس للعقل البشري، ومظهر بارز لقصوره الذاتي. فهو مدعوٌ إلى السجود لخالقه والاستسلام لبارئه، بمجرد دخوله عالمَ الغيب بجلاله وسعته وعظمته.

# رابعا؛ لغز الزمان

يثير موضوع الزمان إشكالاتٍ لا تنتهي؛ دون حلها خرط القتاد والصعود إلى السهاء. فهذا لُغزٌ قديمٌ، بل هو أقدم ألغاز الفكر والفلسفة، وأصعبها تناولًا وأعقدها حلًّا. ومع ذلك لا شيء أقرب إلى الإنسان من الزمان، فوجوده نفسه وما فيه من أحاسيس وأعهال؛ يقع داخل إطار الزمان. حاول أن تسأل نفسك هذا السؤال وأن تجيب عنه: ما هو الزمان؟

مشكلة الحرية، ص ٧.

<sup>(</sup>٢) هذا تقريبًا هو نفس الحل الذي سقطت فيه الغنوصية؛ راجع:

<sup>-</sup> Histoire de la philosophie, 4/356.

<sup>-</sup> Article Gnostiques, in: Encyclopaedia Universalis, 10/535 et après.

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) مشكلة الحرية، ص ٢١٨.

#### ١ - ما هو الزمان؟

فرض موضوع الزمان نفسه على العلم المعاصر، خصوصًا بعد ظهور الفيزياء النسبية؛ فهو اليوم من ألغازه الكبرى التي لم يستطع فك طلاسمها وكشف أسرارها(١٠).

إن الزمان بحرٌ لا يُرى له ساحلٌ، ولا يُميِّز فيه وسطٌ من طرفٍ. لقد جعل بعضهم من المستقبل محور الزمن ونقطة ارتكازه، لكن كيف نعتمد على شيءٍ لم يُوجَد بعدُ ولا يعرفه أحدٌ؟ وكذلك الماضي، فهو لا يُوجَد الآن؛ فقد انقضى وصار عدمًا، قال آخرون، فليكن المرجع هو الحاضر؛ ولكن ما هو الحاضر؟ أليس مجرد مَعبَرِ عابر بين الماضي والمستقبل، فهو ينفلت منّا باستمرارٍ، وليس له امتدادٌ وثباتٌ؟ إن هذا الحاضر قبل أن نُفكِّر فيه يكون مُستقبلًا، ثم بمجرد أن نتبه إليه إذا هو قد صار من الماضي، موضوعًا للتأمل والفكر. يقول وايتهيد: إن ما نُسمِّه الحاضر هو الجزء الحي من الذَّاكرة، والذي له طابع التوقع (٢٠). ومنذ القِدَم انقسم الفلاسفة في موضوع الزمان إلى رأيين:

الأول يرى أنه لا وجود للزمان خارج الروح، فهو إحساسٌ ذاتيٌّ لا علاقة له بالكون؛ ولذلك لا نستطيع أن نتمثل الزمان خارج أنفسنا<sup>٣١</sup>. ومن أشهر القائلين بذا الرأى القديس «أغسطين» (٤٠).

والثاني يرى أن الزمان حقيقةٌ واقعيَّةٌ، لها وجودها المستقل، ومن ثَمَّ فإن الزمن واحدٌ لا يختلف مهما اختلفت العوالم والحركات والأشخاص. ومن أبرز العلماء الذين ثبَّتوا هذه الفكرة: نيوتن؛ وكان يرى أن في الزمان بُعدًا أو شيئًا إلهيًّا. (٥)

<sup>(1)</sup> Philosophie et science du Temps, p 117.

<sup>(2)</sup> La vie de l'espace, p 118-120.

<sup>(3)</sup> La vie de l'espace, p 193 à 199, 201. Le Temps, p 37.

<sup>(4)</sup> Philosophie et science du Temps, p19-20

<sup>(5)</sup> La notion de Temps, p 41. Philosophie et science du Temps, p54

وسواء اعتبرنا الزمان إحساسًا ذاتيًّا أو شيئًا واقعيًّا، فإن مشكلةً أخرى تظهر، وهي :كيف نُفسِّر الزمان؟

لقد اعتبر أرسطو أن الزمن هو مقدار الحركة والتحول (١٠). وهذا التصور هيمن طويلًا على كثير من الاتجاهات الفلسفيَّة، لكنه يُثير إشكالاتٍ كثيرةً بيَّن ابنُ رُشدِ بعضها: فنحن مثلًا نشعر بالزمان حتى حين نكون في الظلمة لا نتحرك. ولو كان الزمان هو حركة الأفلاك السهاوية ما أحس به الإنسان الأعمى، أو كان نتيجة حركةٍ معيَّنةٍ أخرى لم يكن للذي لا يراها أي إحساس بالزمان. ثم لو كان الزمن ثمرة أي حركةٍ، غير حركة الأفلاك؛ لتعدَّدت أنواع الزمان بتعدُّد أنواع الحركات (٢).

لكن روح هذا التصور الأرسطي انتقلت إلى بعض العلماء، خصوصًا حين ظهرت النَّسبيَّة؛ فالحركة تحدث في مكانٍ، أي في فضاءٍ، وهذه الفيزياء أرست علاقةً وطيدةً بين الزمان والفضاء.

# ٢ - الزمان في الفيزياء النِّسبيَّة:

لا يُوجَد الزَّمان مُستقِلَّا ومُطلَقًا، بل يرتبط بفضاء ما. فإذا تصورنا فضاءين مختلفين كان عندنا زمانان مختلفان. ولما كان الفضاء الإقليدي له أبعادٌ ثلاثةٌ: الطول والعرض والعُمق (إحداثياته x,y,z)؛ فإن الزمان المرتبط به هو بُعدٌ رابعٌ (t). والمعامل الذي يُعادِل بين الفضاء والزمن هو العنصر: (c).

وتُوجَد مجموعةٌ من المعادلات تربط بين هذه العوامل كلها، منها: x4=ct

 $\Delta S2 = \Delta x2 + \Delta y2 + \Delta z2 - c2\Delta t2$ 

والمعامل (c) هو السرعة القصوى، أي سرعة الضوء.

<sup>(1)</sup> La notion de Temps, p 29-30. Philosophie et science du Temps, p:12-13.

<sup>(2)</sup> Philosophie et science du Temps, p 40.

ومن نتائج هذا النَّظر أن الزَّمن "تحوَّل" إلى الفضاء، بل الفضاء نفسه يمكن أن "يتحول" -نسبيًّا- إلى الزمان. كما أن الزمن يتمدد بالحركة (۱۰). ولهذا اعتبر بعض المفكرين أن هذه الفيزياء تنفي الزمان، مثلها مثل فيزياء نيوتن؛ التي جعلت الزمان من المطلق، فهو الحاضر الدَّائم، وذلك كما ربطته النسبيَّة بالفضاء ربطًا فيزيائيًّا "ماديًا" (۱۰).

وأضرب للقارئ أمثلة لتقريب صورة الزمان في النسبيَّة: لنفرض وجود ساعتين، واحدة ثابتة والأخرى تجري بسرعةٍ معيَّنةٍ؛ سنجد بعد مُدَّةٍ أنها تختلفان في تسجيل مقدار ما مضى من الوقت (٣). ولذلك يمكن لملاحظين اثنين في فضائين بإحداثياتٍ مختلفةٍ، أن تختلف نظرتها لحدثين؛ فيراهما الأول مُتزامنين، بينها يراهما الثاني مُتعاقبين. والحدث قد يكون قديهًا جدًّا للملاحظ «أ»، أو وقع منذ قليلٍ بالنسبة للملاحظ «ب»، بينها «ج» لم يشهده بعد؛ فهو يقع في مستقبله. ولهذا كانت الأزمنة الثلاثة نسبيَّة. وأنت حين تُبصِر نجمةً في السهاء فإنك لا تراها حقيقةً؛ بل ترى صورتها التي أرسلتها أشعة النجم منذ ملايين السنين، ووصلتك الآن. أما النجم حين تُبصِر فيكون قد انتقل إلى مكانٍ آخر (١٠).

لنتصور مثلًا أخوين توأمين صغيرين يعيشان في مكانٍ واحدٍ. ثم سافر أحدهما في مركبةٍ فضائيَّة بسرعةٍ تَقرُب من سرعة الضوء، بينها اختار الثاني البقاء على الأرض. بعد مُدَّة، إذا عاد الأوَّل سيجد أن أخاه قد صار شيخًا، بينها هو لا يزال شابًا كأن سنةً واحدةً فقط من عمره هي التي مرَّت. وإذا كان للمسافر أبناء؛ سيجدهم أكبر منه سِنًا حين عودته. هذا مثالٌ يشرح مفهوم الزَّمن النَّسبي، وهو من الناحية الفيزيائية لا شك في إمكانه، وأكدته أيضًا تجارب اصطحاب الساعات النووية في الطائرات السريعة (٥٠).

<sup>(1)</sup> La notion de Temps, p 67. Philosophie et science du Temps, p 56-63.

<sup>(2)</sup> La notion de Temps, p 54-55, 62.

<sup>(3)</sup> La notion de Temps, p 67.

<sup>(4)</sup> Philosophie et science du Temps, p 66-67, 70. Le Temps, p 48 et après.

<sup>(5)</sup> Le Temps, p 46. la notion de Temps, p 73.

# ٣- البُعد الرَّابع:

رغم ما قدَّمته النِّسبيَّة لفهم «موضوع» الزمان؛ يظل السؤال حاضرًا: ما هو الزمان؟ إننا حين نصفه بالبُعد الرابع، مع الأبعاد الثلاثة للفضاء؛ نكون كمن يُفسِّرُ الزمان بالفضاء والفضاء بالزمان. ثم إنه يستحيل علينا أن نتخيل في فضائنا جسمًا له أكثر من ثلاثة أبعادٍ، كما يستحيل أن نتصور قوانينه الخاصَّة (١).

# ٤ - برجسون ينتقد النسبيَّة:

والمشكلة في النَّسبيَّة أنها قرَّرت التعادل الفيزيائي بين الفضاء والزمان، ولكنها لم تفسِّر الفروق بينهما، وهي فروقٌ واضحةٌ في التجربة وعلى مستوى إحساسنا. كما أنها لا تفسر لماذا لا يرجع الزمان إلى الوراء بخلاف المكان (٢).

ولهذا كان لبرجسون رأيٌ آخر في الزمان؛ وهو أن الزمان الفيزيائي الذي نحسبه بالوحدات يُشوِّه الزمان الحقيقي الحي، هذا الذي نشعر به في قرارة أنفسنا ونميز فيه بين الأزمنة الثلاثة، على حين كان الزمان الأول مجرد نوع من الحاضر الدائم. والزمان الطبيعي، وأساسه المدة (durée) لا اللحظة (instant)؛ غنيُّ بالاحتمالات وواعدٌ بالإبداع والحياة. لكن العقل العلمي والتَّقني يعجز عن إدراك حقيقة هذا الزمان الحي؛ لهذا لا يراهن برجسون على العلم لتحقيق هذا الإدراك(٣).

# ٥- مشكلة رجعية الزمان:

لماذا لا يتحرك الزمان إلى الوراء، ويظل يتقدم أبدًا؟ نحن نعرف هذه الظاهرة ونُدرِك أن الماضي لا يعود، فقد تركناه وراءنا؛ أما المستقبل فهو دائهًا أمامنا. و يبرز هنا، مرة أخرى؛ الفرق بين الزمان الفيزيائي والزمان الحي، أو «الواقعي». ذلك أن الزمان في الفيزياء الكلاسيكية والنسبيَّة يتحرك إلى الوراء، وفي معادلاتها قد يكون

<sup>(1)</sup> La vie de l'espace, p 107, 113, 115.

<sup>(2)</sup> La notion de Temps, p 70.

<sup>(3)</sup> Le Temps, p 80 et après. Philosophie et science du Temps, p 25,26,28,30,74.

الزمن، (المعامل t): إيجابًا (t+)، أوسلبًا (t-). (١٠) ولهذا رفض أينشتين مبدأ اعدم رجعية الزمان»، وأنه يسري في الكون؛ وتمسَّك بنتائج الميكانيكا النسبيَّة عن إمكان رجوع الزَّمان. وإذا ما تصورنا أن سلسلة الزمان دائريَّة؛ فيمكن للمستقبل أن يلحق بالماضي، ولذا فإن تقسيمنا الزمان إلى ثلاثة مراحل مجرد وهم (٢٠).

ورأى آخرون في بعض مبادئ الديناميكا الحراريَّة، الدَّليل على وجود "سهم الزمان»؛ أي أنه لا يتحرك إلا في اتجاه واحد. وذلك أن للكون طاقةً مُعيَّنةً، وهي لا تتبدَّد بل تتحول من نوع إلى آخر. لكن هذا التحوُّل يسير وفق اتجاه مُحدَّد، فالطاقة الحركيَّة قد تتحول إلى حرارية، والعكس غير ممكن. وكل نسق مغلق، بها في ذلك الكون؛ يفقد حرارته ويسير نحو البرودة. وهذه التطورات التي تتحرك كلُها في اتجاه واحدِ غير رجعيِّ؛ تُشير عند البعض إلى "سهم الزمان" (").

# ٦ - الزمان في القرآن والسُّنَّة:

ومما يلفت انتباه دارس الوحي الكريم، حضور موضوع الزمان فيه عبر نصوص كثيرة. وتتبع هذا وبحثه يُشكِّل دِرَاسةً مُستقلَّةً وواسعةً لا يحتملها هذا الكتاب. فمن ذلك أن القرآن يتحدث عن أزمنة مختلفة لا عن زمانٍ واحدٍ: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَالَفِ سَنَة مِتَا تَعُدُّونَ ﴾ (١٠). ويُقرَّر قدرة النَّوْم على تجاوز الزمن، كها في قصة أهل الكهف؛ الذين قالوا بعد ٢٠٩ سنة من الرُّقاد: ﴿ لَمِثْنَ ايَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ (١٠). ويمكن الحسم الإنسان أن يتحمل عمرًا طويلًا جدًّا، كها حدث للنبي نوح الذي عاش قرونًا.

ومن الغريب أيضًا أن وحدة القياس في إخبار الوحي عن الآخرة وأحوالها هي الزمن؛ ففي الجنة تسير منات الأعوام ولا تحدُّها. والخلق يوم يُحشرون ينتظرون

<sup>(1)</sup> Philosophie et science du Temps, p 36-37,47-48.

<sup>(2)</sup> Philosophie et science du Temps, p 71.

<sup>(3)</sup> Le Temps, p 29 et après. Philosophie et science du Temps, p 37 à 39.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج؛ آية ٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف؛ آية ١٩.

الحساب أربعين سنةً. ومن أودية جهنم ما يهوي فيه الشيء سبعين خريفًا ولا يبلغ قعره... إلخ(١).

والخلود أمرٌ غامضٌ. هل يعني توقُّف الزمان أو «موته»، أم يعني استمراره وسيلانه في حركةٍ لا تتوقف أبدًا؟ وفي الحديث النبوي أنه يُؤتَى يوم القيامة بالموت في صورة خروفٍ فيُذبَح؛ ويُعلَن عن بداية خلود أهل الآخرة. بينها تفيد أحاديثُ أخرى أن أهل الجنة يعرفون يوم الجمعة ويحفلون به (٢).

وقد روى البخاري ومسلمٌ أن نبيًّا غزا؛ فدعا الله تعالى أن يجبس عليه الشمس حتى يفتح القرية المحاصرة، وكان الوقت عصرًا (٣٠). فهذا الحديث الذي وردت رواية عنه في العهد القديم؛ يحتمل قراءتين. الأولى أن الزمان في المعركة استمر ولم يتوقف، رغم أن الشمس توقفت عن دورانها (أو توقفت الأرض). وهذا معناه أن الزمان شيءٌ ذاتيٌّ يُو جَد بداخلنا، وهي قراءة القديس أغسطين (١٠). والقراءة الثانية أن الزمن توقّف بتوقّف حركة الأفلاك، ولذلك فالمعركة دارت في غير زمانٍ.

إن موضوع الزمان يستعصي على الفَهْم البشري، الذي لا يستطيع أن يضع له نهاية. فهذا الموضوع يتجاوز العقل، أو فيه أشياء كثيرة تتجاوز العقل. لكن ذلك لا يمنع من البحث فيه باستمرار، على أمل حلّ بعض ألغازه المعلقة، حيث لا يمكن حلَّها جميعًا؛ ﴿ سُبْحَنْكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَرَيمُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) راجع مثلًا: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبدالله القرطبي، فيه هذه الأخبار وما يُشبهها.

<sup>(</sup>٢) راجع: المفهم، لأحمد القرطبي، ٧/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) قال محمد القرطبي: •قال علماؤنا: والحكمة في حبس الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحا وإشرافه على فتحها عشي يوم الجمعة، وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح، أنه لو لم تحبس عليه حرم عليه القتال لأجل السبت، ويعلم به عدوُّهم فيعمل فيهم السيف ويجتاحهم، فكان ذلك آية له، الجامع لأحكام القرآن، ٦/ ٨٦، سورة المائدة.

<sup>(4)</sup> Philosophie et science du Temps, p 21.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة؛ آية ٣٢.

# خامسا؛ الرؤيا

تزايد في السنوات الأخيرة اهتهام العامة بالرؤى والأحلام، وهي ظاهرةٌ عالميَّة فا تجليات في مختلف المجتمعات، ذلك أنها ظاهرةٌ إنسانيَّةٌ قديمةٌ أشار إليها القرآن، بل إن إحدى سوره بدأت بسرد رؤيا ليوسف بن يعقوب عليهها السلام في طفولته، وانتهت بتحقق هذه الرؤيا بعد أربعين سنةً.

والمبحث الآتي هو بيانٌ لنظرة الإسلام إلى الرؤى، وتناول لطبيعتها في الفكر الإنساني الحديث، بها لا يتعارض مع الشرع الحنيف، خصوصًا الرؤى التي تتعلق بالمستقبل؛ فهي من عالم الغيب ودليلٌ على وجوده.

# ١ - الرؤيا في الشرع:

الرؤيا هي ما يراه الشخص في منامه، وتفسير الرؤيا يُطلَق عليه: التعبير؛ لأنه عبورٌ من ظاهرها إلى باطنها(١).

وقد بيَّن النبي عَيَّ أنواع الرؤيا في حديث جامع، فقال: "إذا اقترب الزمان لم تكله رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا، ورؤيا المسلم جزءً من خمسة وأربعين جزءًا من النبوّة. والرؤيا ثلاثة أبشرى من الله، ورؤيا تحزين من السيطان، ورؤيا مما يُحَدّ المرء به نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل، ولا يُحدّث با الناس "("). فهذه أقسام الرؤيا؛ فالأولى صادقة ، والثانية مجرد تلاعب للشيطان ليُحزِن الإنسان، والثالثة هي ترديد باطنيٌ لآمال المرء وآلامه. والرؤى الثانية والثالثة هي ما يُسمَّى بـ «أضغاث الأحلام» (").

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ١٤/ ٣٧٤، الباب الأول من كتاب التعبير.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجامع الصحيح، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي؛ كلهم في أبواب الرؤيا من جوامعهم.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ١٤/ ٣٧٦.

وللرؤيا أيضًا مراتب. منها أن يرى النائم صور أفعالِ ثم تتحقق أمثالها في الوجود؛ مثل رؤيا النبي على أنه يهاجر من مكة إلى أرضٍ ذات نخلٍ ظن أنها اليهامة، فلها هاجر إلى يثرب ظهر أنها المقصودة. ومنها أن يرى النائم صورًا تكون رموزًا للحوادث التي ستحصل أو التي حصلت فعلًا، وهذا أكثر أنواع الرؤى انتشارًا، وهو الذي يحتاج إلى تعبير بخلاف الأول الواضح. ومن هذا الباب أيضا رؤيا النبي على أنه يشرب من قدح لبنٍ، وأنه أعطى فضله لعمر بن الخطاب المنه؛ وأوّله بالعلم (۱).

## ٢- الرؤى علامات وإشارات:

وقد اختلف أهل العلم في كيفيَّة حصول الرؤى ودلالاتها، وحكى بعض ذلك الفقيه أبو عبد الله المازري؛ ثم قال: والصحيح ما عليه أهل السنَّة أن الله يخلق في قلب النَّائم اعتقاداتٍ كها يخلقها في قلب اليقظان، فإذا خلقها فكأنه جعلها عَلَهًا على أمورٍ أخَرَ يخلقها في ثاني الحال. ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كها يقع لليقظان؛ ونظيرُه أن الله خلق الغيم علامةً على المطر، وقد يتخلف. وتلك الاعتقادات تقع تارةً بحضرة الملك فيقع بعدها ما يَشُرُّ، أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يَضُرُّ. والعلم عند الله تعالى (٢).

وقد يُقال إذا كانت الرؤيا الصادقة تتحقَّق لا محالة؛ فلِمَ حذَّر يعقوب ابنه يوسف من حكاية ما رأى لإخوته، كها جاء في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ بَكَأَتِ إِنِي رَأَيْتُ مَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير، ١٢/ ٢١١، تفسير أوَّل سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) المعلم بفوائد مسلم، ٣/١١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف؛ آية ٤، ٥.

وقد تولَّى العلَّامة الطاهر ابن عاشور الجواب؛ فقال: "قصدُ يعقوب التَّيَّكُلُا من ذلك نجاة ابنه من أضرارِ تلحقه، وليس قصده إبطال ما دلَّت عليه الرؤيا، فإنه يقع بعد أضرارِ ومشاقً. وكان يعلم أن بَنِيه لم يبلغوا في العلم مبلغ غوص النظر المفضي إلى أن الرؤيا إن كانت دالَّة على خيرِ عظيمٍ يناله فهي خبرٌ إلهيٌّ، وهو لا يجوز عليه عدم المطابقة للواقع في المستقبل، بل لعلهم يحسبونها من الإنذار بالأسباب الطبيعية التي يزول تسبُّها بتعطيل بعضها»(۱).

# ٣- ثبوت الأحلام التنبؤية في الباراسيكولوجيا:

وموضوع الأحلام التي تحمل بشاراتٍ أو إنذاراتٍ عن المستقبل، وتتحقق فعلًا؛ يدخل في مجال علم حديث النشأة، يهتم بكل الظواهر الغريبة التي لم يستطع العلم الكلاسيكي تعليلها، فأقصاها من دائرة بحثه؛ ألا وهو: الباراسيكولوجيا.

لقد أثبت هذا العلم وجود الأحلام التنبُّؤية، وأطلق عليها وعلى أمثالها اصطلاحًا خاصًا (٢٠). ومن أهم الدراسات في هذا المجال:

۱-كتاب إرنست بوزانو (Ernest Bozzano): (٣٠ حول ظواهر الاستشفاف.

٢-كتاب شارل ريشي: المستقبل والشعور القَبْلي بالحدث(١).

وقد انتقى بوزانو ١٦٠ حالة لا غُبار على سلامتها من أصل ألف حالةٍ من أصحاب الظواهر التنبؤية التي سجلها. بينها أورد ريشي ١٤٨ حالةً. فإذا جمعنا ذلك إلى بعضه، وأسقطنا المكرر، تجاوز العدد ٢٠٠ حادثةً مُؤكَّدةً (٥٠). وتُوجَد عشرات الدَّراسات الأخرى الشبيهة بهاتين، لذلك أصبح من المؤكد علميًّا اليوم

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير، ١٢/ ٢١٤-٢١٣.

<sup>(</sup>٢) بالفرنسية: Prémonition، ويعني: إنذار، أو غير مُعلل، أو يفرض نفسه على الوعي، أو يخبره بحدثِ قادمٍ أو يقع بعيدًا، معجم : «روبرت الصغير Petit Robert.

<sup>(</sup>٣) باحث إيطالي مختص بالباراسيكولوجيا.

<sup>(4)</sup> Charles Richet: L'Avenir et la Prémonition.

<sup>(5)</sup> La vie de l'Espace, p 150 à 153. L'Avenir et la Prémonition, p 187-188.

وجود الأحلام التنبُّويَّة (١). ومحصلة دراستيْ بوزانو وريشي أن حوالي نصف حالات الشعور القبلي بالأحداث، أو الاستشفاف؛ تقع في المنامات(١).

# ٤ - تغاضي الماديين عن نتائج الباراسيكولوجيا المُعاصرة:

وإذا كان أكثر علماء الباراسيكولوجيا، خصوصًا الأنغلوسكسون؛ يرون في الظواهر الغريبة، ومنها الأحلام التنبؤية، تعبيرات للروح ودليلًا على وجودها<sup>(7)</sup>، فإن بعض المفكرين الماديين يحاولون تجاهل النتائج التي بلغها هذا العلم الحديث وفق منهج علمي سليم، أساسه الملاحظة والاستقراء والإحصاء. ومن هؤلاء الكاتب الفرنسي مارسيل بول، الذي تجنّب عامًا التعرُّض لموضوع الرؤى<sup>(1)</sup>. أما جون ليرميت، أحد علماء النَّفس الفرنسيين؛ فقد تهرَّب من مُعالجة الظاهرة واكتفى بالإشارة إلى نوع واحدٍ وثانوي من الأحلام التنبؤية<sup>(0)</sup>. وهذا كله يدلُّ على مبلغ الحرج والتخبُّط، اللَّذين يشعر بها الماديُّون إزاء ظاهرة الرؤى، ودلالتها على وجود علم الغيب.

# ٥- طبيعة الأحلام التنبؤية:

موضوع الأحلام مُعقَّدٌ، فهو يتقاطع مع عدد من العلوم الأخرى؛ الدِّينيَّة والاجتهاعية. ولذلك يقول علماء النفس إن لبعض الأحلام دلالاتٍ جدِّيَّةٍ، وليست كلها من باب الأضغاث<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> La vie de l'Espace, p 150 à 153.

<sup>(2)</sup> L'Avenir et la Prémonition, p 188-189.

<sup>(3)</sup> La parapsychologie, p 250-251.

<sup>(4)</sup> L'occultisme devant la science, p108-109.

وهو حريصٌ في مؤلفاته على إبطال كل اعتقاد في الظواهر غير العادية.

<sup>(5)</sup> Les rêves, p 36 à 38.

<sup>(6)</sup> Les rêves, p 38, 43.

ومما استطاعت الباراسيكولوجيا المعاصرة التوصُّل إليه في هذا الموضوع الشائك؛ أن الأحلام التنبؤية عادةً ما تكون قويَّةً وحيَّةً، تؤثِّر في أصحابها وتُسيطِر عليهم (١٠). وهي واضحةً جدًّا على غرار ظواهر أخرى في الإدراك غير الطبيعي، ولكنها تأخذ أحيانًا شكل الرمز أو الصورة (٢٠). وتفترض بعض الدراسات حول التخطيط الكهربائي للدماغ، أن الحلم التنبؤي يحدث في المرحلة «ب» من النَّوم العادي (٣).

# ٦- الرؤيا والزمان:

استأثرت علاقة الحلم بالزّمن باهتهام بعض الباحثين، إذِ أن الحلم التنبؤي خصوصًا يتجاوز حدود الزّمان والمكان؛ فكأنه يحدث في سياقي حاضر خالد (1)، أو يجري خارج الزمان. يقول سيد قطب: "نحن نتصوَّر طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو: إن حواجز الزمان والمكان هي التي تحول بين هذا المخلوق البشري وبين رؤية ما نسميه الماضي أو المستقبل، أو الحاضر المحجوب. وإن ما نسميه ماضيًا أو مستقبلًا إنها يحجبه عنّا عامل الزمان، كها يحجب الحاضر البعيد عنّا عامل المكان. وإن حاسة ما في الإنسان، لا نعرف كُنْهها؛ تستيقظ أو تقوى في بعض الأحيان، فتتغلب على حاجز الزمان وترى ما وراءه في صورة مبهمة؛ ليست علمًا ولكنها استشفاف، كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس، وفي الرؤى لبعضهم، فيتغلب على حاجز المكان أو حاجز المكان عن حقيقة الزمان، أو هما معًا في بعض الأحيان. وإن كنا في نفس الوقت لا نعلم شيئًا عن حقيقة الزمان. كما أن حقيقة المكان ذاتها - وهي ما يُسمَّى بالمادة - ليست معلومة لنا على وجه التحقيق: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْهِلْمِ إِلّا قَلِيكُ ﴾ "(٥).

<sup>(1)</sup> La parapsychologie, p 213.

<sup>(2)</sup> La parapsychologie, p 203-204.

<sup>(3)</sup> La parapsychologie, p 197.

<sup>(4)</sup> La vie de l'Espace, p 159-160.

<sup>(</sup>٥) في ظلال القرآن، ٤/ ٦٩٧، أول سورة يوسف.

وتدل الرؤى والأحلام التنبؤية على وجود عوالم أخرى في الوجود غير العالم المادّي المحسوس. ومن هذه العوالم: الرُّوح التي تتَّصل في المنام ببعض المغيبات، وهذا درسٌ للماديين ليوسّعوا أُفقهم، وبشرى للمؤمنين لتطمئن قلوبهم.

# ساوسا؛ حكمة الموت

«الموت هو الحقيقة الثابتة والفاجعة؛ الحقيقة التي تُؤرق وتحيِّر وتزعزع ما عداها من حقائق، بها في ذلك حقيقة الحياة. فها قيمة أية حقيقة دنيويَّة يمحوها الموت، ويذروها كها تمحو الرياح وتذرو كلَّ نقشٍ أو أثر على الرمال...؟ "(١). إن هذا مثالٌ لصراخ الإنسان وألمه حين يقف مشدوهًا عاجزًا أمام أُمِّ الحقائق وأخطرها: الموت. ولا يجدى شيءٌ أمام هذا القدر الغامض:

# وَإِذَا الَّذِيةُ انْشَبَتْ أَظْفَارَهَا الْفَيْتَ كُلَّ غَيِمَةٍ لَا تَنْفَعُ (٢)

حتى التفلسف الذي حاوله الأديب الوجودي ألبير كامو، في روايته "الغريب"؛ للتغلُّب على الموت لم يقنع أحدًا، فالموت لا يمكن تجاهله ولا تحدَّيه (٣٠. وكما قال شورون: "على الرغم من أن الإنسان قد يُدرِك تفاهته، فإن التفكير في الفناء أمرٌ يصعب احتماله". (١٠)

# ١ - حدَّة المشكلة في العصر الحديث:

من الطبيعي أن يَهَاب الإنسان الموت، ولذلك تجده يتعلق بالحياة حتى في أشدً حالات بُوْسه (٥٠). لكن وعي الناس بثقل الموت ازداد حدَّةً في هذا العصر، خصوصًا

<sup>(</sup>١) مقال حول الموت والحياة، أحمد السطاق، صحيفة الاتحاد الاشتراكي، عدد ٢٧ فبراير ١٩٩٧، الصفحة الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة للشاعر أن ذؤيب الحذلي في رثاء أبنائه.

<sup>(3)</sup> Albert Camus: L'étranger

<sup>(</sup>٤) الموت في الفكر الغربي ، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٥) راجع تصوير لافونتين لهذه القضية في قصتيه: «الموت والذي لا يموت»، و«الموت والحطاب»؛ في : - Les Fables, p 36 · 235.

في الحضارة الغربية التي تعاني مأزقًا كبيرًا بإعلائها لقيمة لامتناهية للكائن البشري الفرد؛ قيمة لم تستطع التوفيق بينها وبين فناء الفرد الذي يبدو لها شاملًا بالموت.(١١)

# ٢- جذور التخوف الغربي من الموت:

من أهم هذه الجذور؛ التصور اليوناني القديم لعالم ما بعد الموت، والذي أثرً طويلًا في الإنسان الغربي، برغم ظهور المسيحيَّة وتلطيفها لهذا التصور المتشائم (٢٠). ومن أبرز مصادر هذا التصور في التاريخ الإغريقي: الأوديسة؛ القصة الطويلة المصاغة شِعرًا، التي تُنسَب لهوميروس؛ وتتضمن وصفًا عامًّا لمصير أرواح الموتى وشكل حياتها وحركتها، وهي صورة خزينة ومُرعِبة ومظلمة عن العالم الآخر، حتى بالنسبة للأخيار من الموتى. الجدير بالذكر أن هذه الصورة كانت سائدة قبل ذلك في الشعوب الشرقيَّة، خصوصًا بمصر وبلاد الرافدين (٣). وأفلاطون نموذج لهذا القلق من الموت؛ لذا بحث كثيرًا مسألة خلود الروح، وقدَّم أسطورة عن عالم ما بعد الموت مُستلهَمة من الأوديسة، كما تناول موضوع الموت بصفة عامَّة (٤٠).

وتُوجَد أسبابٌ أخرى الخوف من الموت، يشترك فيها أكثر الناس؛ وقد لخَصها ابن مسكويه في هذا النص:

"إن الخوف من الموت ليس يعرض إلا لمن لا يدري الموت على الحقيقة، ولا يعلم إلى أين تصير نفسه، أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحل وبطل تركيبه؛ فقد انحلت ذاته، وبطلت نفسه بُطلان عدم ودُثور، وأن العالم سيبقى موجودًا، وليس هو بموجود فيه، كما يظنه مَن يجهل بقاء النَّفس وكيفية المعاد. أو لأنه يظن أن للموت ألما عظيها، غير ألم الأمراض التي ربها تقدمته وأدت إليه، وكانت سبب حلوله. أو لأنه يعتقد

<sup>(</sup>١) الموت في الفكر الغربي، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) راجع النشيد الحادي عشر؛ في:

<sup>-</sup> L'odyssée, p 156 à 174

<sup>(3)</sup> L'Au-Delà, p 32 à 34

<sup>(</sup>٤) راجع محاورة فيدون، وكذلك محاورة •في مدح سقراطه؛ خصوصًا الكلام عن الساعات الأخيرة قبيل موت سقراط، وهو الموت الذي أثر كثيرًا في أفلاطون وغير حياته.

عقوبةً تحل به بعد الموت. أو لأنه متحيرٌ لا يدري على أي شيءٍ يُقِدم بعد الموت. أو لأنه يأسف على ما يخلفه من المال والمقتنيات. وهذه كلها ظنونٌ باطلةٌ لا حقيقة لها».(١)

# ٣- قصور العلم عن كشف لغز «ما بعد الموت»:

لم يستطع العلم الإجابة عن المخاوف التي أشار إليها ابن مسكويه، مثله في ذلك مثل التفكير العقلاني المحض. ولهذا فإن علم الباراسيكولوجيا المعاصر، أقرب العلوم «التجريبية» إلى الموضوع؛ لم يُقدِّم لنا شيئًا ذا بال عن الموت وما وراءه(١٠). ولذلك يظل الدِّين مصدرنا الأساس في هذه القضايا وأمثالها، فهاذا يقول لنا؟

# ٤- الموت في الإسلام:

الموت في الرؤية الإسلامية مجرد رحلة عابرة، وليس شيئًا ثابتًا أصيلًا في الوجود. حتى وجود الإنسان في القبر هو وجودٌ حيٍّ لا موت فيه، ومع ذلك فهو مؤقَّتٌ ينتهي بالحشر والانبعاث. ولذلك يقول العلماء إن الموت تغيَّر حالٍ فقط<sup>(٣)</sup>. وفي الأثر: إنكم خُلِقتم للأبد، وإنها تُنقَلون من دارٍ إلى دارٍ. قال القرطبي: «الموت ليس بعدم محض ولا فناء صِرف، وإنها هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينها، وتبدَّل حالٍ وانتقالٌ من دارٍ إلى دارٍ »(١).

#### ٥- حقيقة الموت:

أما حقيقة هذا التغيَّر وماهيته، فمن شئون الغيب المستور. يقول أبو حامد الغزالي: «... نعم؛ لا يمكن كشف الغطاء عن كُنْه حقيقة الموت، إذ لا يعرف الموت مَن لا يعرف الحياة، ومعرفة الحياة بمعرفة حقيقة الرُّوح في نفسها وإدراك ماهية ذاتها، ولم يُؤذَن لرسول الله ﷺ أن يتكلم فيها، ولا أن يزيد على أن يقول: ﴿الرُّوحُ

<sup>(</sup>١) نقله الشيخ القرضاوي، الإيهان والحياة، ص ١٣٠.

<sup>(2)</sup> L'Au-Delà, p 116-117, 120.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين، ٤/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) التذكرة، ١٦/١.

مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾. فليس لأحد من علماء الدِّين أن يكشف عن سرِّ الروح، وإن اطَّلع عليه؛ وإنها المأذون فيه ذكر حال الروح بعد الموت»(١).

# ٦- النوم أخو الموت:

وإذا كانت حقيقة الموت مجهولة لنا، فإن الشارع ضرب لنا مثلًا قريبًا؛ فقال النبي الكريم ﷺ: "النوم أخو الموت". (٢) ولذلك جاء في القرآن الكريم قرانٌ بين الأمرين: ﴿ اللّهُ يَتُوَفَّى ٱلأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُت فِي مَنَامِها أَفَيُسِكُ اللّي قَضَىٰ عَلَيْها الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِك لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنفكرُون ﴾ (٣). فنحن في المنام نخرج من إطار الزمان، أو على الأقل من إطار الزمان المألوف، وكذا من العالم الذي نعرفه؛ فلا نعود نُحِسُّ به، ولذلك لا يخضع الإنسان في نومه لقوانين العقل، ولا لمنطق عالم الشهادة والدنيا. وهذا يعطينا فكرة عن انتقالنا بالموت من حال إلى حال. إن النوم نوع من الموت، ولأن هذا النوم لُغز حار فيه العلماء إلى الساعة؛ فسيظل الموت لُغزًا آخر، أكبر وأعقد.

## ٧- الموت قيامة الإنسان:

وإذا كان الكون سينتهي، كما يخبرنا القرآن؛ بانهيار شامل يكون إيذانًا بمرحلة جديدة في الوجود؛ يسميها الكتاب الكريم بـ«الآخرة»، كما يسمي هذا الانهيار بـ«القيامة». فإن موت الفرد بمثابة إعلان لقيامته هو، وهي قيامةٌ خاصَّةٌ تسبق يوم القيامة الكبير. ولذلك رُوِي عن النبي عَيَيْ قوله: الموت القيامة، فمن مات فقد قامت قيامته (١٠).

<sup>(</sup>١) الإحياء، ٢٦/٤.

المام المام (٢)

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، حديث رقم ٤٨٤، باب قول الله عز وجل: ﴿ لَا يَدُوقُوكَ فِيهَا ٱلْمَوْتَكَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُوكَ ﴾، عن جابر بن عبد الله وغيره بألفاظ متقاربة. وقال الهيثمي في مجمع الزواند، ١٠/ ٤١٥؛ رواه الطبراني في الأوسط والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر؛ آية ٤٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا عن أنس في كتاب الموت بإسناد ضعيف، كيا قال الحافظ العراقي في المُغني عن حمل الأسفار، ٤/ ٥٢٧. وجملة (الموت قيامة): مبتدأ وخبر؛ أي الموت هو القيامة.

# ٨- أول مراحل الآخرة:

الموت أول منازل الآخرة، كما أنه آخر مراحل الحياة الدنيا؛ ولذلك فهو فاصل بين الحياتين، وحدُّ بين العالمين. فبالموت تبدأ حياة البرزخ؛ عالم القبر، ثم البعث، فالحشر، فالحساب، وأخيرًا يستقرُّ كلُّ إنسانٍ في مقعده من الجنة أو النار، في خلودٍ أبديٍّ.

ونظرًا لخصوصية الموت وكونَه أول مراحل الحياة الأخرى؛ قال النبي ﷺ: "ما رأيت منظرًا إلا والقبر أفظع منه" (١). وفسرَّ ذلك في خبر آخر: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فها بعده أيسر، وإن لم ينج منه فها بعده أشد (١).

# ٩- الدُّخول في عالم الغيب:

لما كان الموت تغيَّر حال ليس إلَّا، ورجوعٌ إلى عالم الغيب؛ فإنه يكشف للإنسان أشياء كثيرةٌ من المغيبات التي سُتِرت عن حواسه. ولذلك يُقال له كما أخبرنا القرآن: ﴿ لَقَدْ كُتَ فِ غَنْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآهَكَ فَصَرُكَ ٱلْيَرْمَ حَدِيدٌ ﴾ (٢). فالمعنى «أن البصر يحتد عند الموت؛ فيُعاين العبد جميع ما ينتهي أمره إليه، وهو اليقين المشار إليه بقوله: ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ (٤)

ولما كان العالم الآخر أجلَّ وأكبر؛ إذ تنكشف فيه للإنسان حقائق الوجود، مثَّل السلف الدنيا بالنوم، والموت بالاستيقاظ منه؛ فقالوا: «الناس نِيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا»(٥)، وكتب رجلٌ إلى أخِ له: «أما بعدُ؛ فإن الدنيا حلمٌ والآخرة يقظةٌ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عثمان بن عفان. وقال الحاكم صحيح الإسناد، بينها قال الترمذي حسن غريب. المغنى للعراقى، ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي وحسنه، وابن ماجه، والحاكم وصحح إسناده، عن عثمان. المغني، ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة ق؛ آية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) اليواقيت والجواهر، للشعراني، ٢/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) يُنسب هذا الكلام إلى علي بن أبي طالب، تمييز الطيب من الخبيث فيها يدور على ألسنة الناس من الحديث، لابن الديبع، ص ١٧٦. ومثله لسهل التُستَري، المتوفى عام ٣٨٣هـ. وفي طبقات الصوفية للسلمي، ص ٢٠٧.

والمتوسط بينها الموت، ونحن في أضغاث أحلام، والسلام». (١) وقال الغزالي في هذا المعنى: «ينكشف له بالموت ما لم يكن مكشوفًا له في الحياة، كما قد ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفًا له في النَّوم». (١)

# ١٠ - الموت نهايةٌ للطغيان الآدمي:

لقد خلق الله العالم لتحقيق حكمة الابتلاء، فالدُّنيا دار امتحانٍ واختبارٍ لا دار قرار للإنسان؛ لهذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون لهذا الابتلاء أمدٌ، فينتهي بالموت؛ وبه ينتهي طغيان الإنسان وتنقضي كبرياؤه الفارغة. لهذا جاء في الحديث: "لولا ثلاث ما طأطاً ابنُ آدم رأسه؛ الفقر والمرض والموت؛ وإنه مع ذلك لوَّنَابٌ. " فهي تحدُّ من أوهام الإنسان وأحلامه في العظمة والكبرياء؛ كما في الحديث الآخر: "إن الله تعالى أذلَّ بني آدم بالموت "(<sup>1</sup>). ولهذا كان من وظائف "الموت» للأحياء؛ تذكيرهم بحدودهم، وتنبيههم إلى حقيقة عبوديتهم لخالقهم. وفي هذا المعنى رُوِيَ: "كفي بالموت واعظًا". (<sup>1)</sup>

# ١١- الرؤية الإسلامية في الموت تفاؤلية:

ورغم ما سبق، فإن روح الدِّين في هذا الموضوع رُوحٌ تفاؤلية إيجابيَّةٌ، وقد ثبت في تاريخ البشرية الطويل؛ أن الإنسان ما وجد عزاءً في قلقه الدَّفين من الموت، كما وجده في التديُّن. ومن خصائص رؤية الأديان السهاوية لعالم ما بعد الموت؛ أن البعث فيها فرديٌّ، أي أن روح الإنسان لا تعود إلى شيء أكبر تذوب فيه؛ مثل «العقل» عند هيغل، أو «الإنسانية» عند كونت، أو «روح الكون»، ونحو ذلك من التصورات الفلسفية (٥٠). بل يعود الإنسان، في الأديان السهاوية؛ إلى نفسه، فهو قد لا يعود بالجسد نفسه الذي كان له، لكن وعيه وذكرياته تبقى. أي أن شخصيته المستقلة

<sup>(</sup>١) الإحياء ، ٤/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) الإحياء، ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الحديثان ذكرهما القرطبي في تفسير أول سورة الملك، ١٨/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) قال العراقي في المغني، ٤/ ٦٨؛ أخرجه البيهقي في الشعب من حديث عائشة، وفيه الربيع بن بدر ضعيف. ورواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر. وهو معروف من قول الفضيل بن عياض، رواه البيهقي في الزهد.

<sup>(5)</sup> L'Au-Delà, p 104

لا تفنى. بل إن هذه الأديان، والإسلام خصوصًا؛ تصوَّر البعث باعتباره بعثًا عامًّا لكل الإنسانية: الأقارب والأبناء والأصدقاء، كلَّهم سيُبعثون في صعيدٍ واحدٍ. لهذا كان المستقبَل الأخروي الإسلامي هو الأكثر تفاؤلًا، وانسجامًا مع الرغبة العميقة للإنسان في الخلود الشخصي؛ من كل التصورات الدِّينيَّة والفلسفيَّة الأخرى.

ولهذا لا يكره المؤمن الموت ولا يرتعب منه؛ فهو يُدرِك أن الدُّنيا مرحلةٌ عابرةٌ، وأن موته هو خروجٌ من عالمٍ إلى آخر أوسع منه وأطيب؛ كما قال الصحابي عبد الله بن عمرو: «إنها مثل المؤمن حين تخرج نفسه أو روحه، مثل رجلٍ بات في سِجنٍ فأخرج منه؛ فهو يتفسَّح في الأرض ويتقلَّب فيها». (١)

وقد أحسن الغزالي التعبير عن هذا المعنى حين قال: «واعلم أن المؤمن ينكشف له عَقِيب الموت من سَعَة جلال الله ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن والمضيق، ويكون مثاله كالمحبوس في بيتٍ مُظلم فُتِح له بابٌ إلى بستانٍ واسع الأكناف لا يبلغ طرفه أقصاه، فيه أنواع الأشجار والأنهار والثهار والطيور؛ فلا يشتهي العود إلى السجن المظلم»(۱). هذا عن المؤمن، لكن يظل الموت حقيقةً قاسيةً على مُنْكري الغيب. فتبارك الله العظيم؛ الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملًا وهو العزيز الغفور.

# أخيرًا؛ المغزى من هذه النياذج

ما المغزى من ذكر الوحي لهذه الغيوب؟ وما الرسالة المراد تبليغها إلينا؟ أذكر في هذه الخاتمة بعض الإشارات السريعة في الجواب عن هذا السؤال:

١ -عهد الذر: هو الغيب الأول، وبداية قصة الوجود البشري. وهو أيضًا تذكيرٌ بالميثاق الذي أعطيناه، وتفسيرٌ للفطرة، ولهذا الحنين الخفي إلى العالم الآخر.

<sup>(</sup>١) الإحياء، ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الإحياء ، ٤/ ٥٢٨.

٢-الروح: هي مَن شَهد ميثاق الذر، وفي كل إنسانٍ نَفْحةٌ من عالم الغيب. عالم السهاء. وليس مجرد هذا الجسد من عالم الشهادة، عالم الأرض. ولذلك تحتاج هذه النفحة لرعاية السهاء وهدايتها، كما يحتاج الجسم لغذاء الأرض وثمارها.

٣-القَدَر: هو الغيب المهيمن على حياتنا، وهو حاضرٌ دَوْمًا لا يغيب؛ فعين الله تعالى تُراقب كل شيء وترعى كل شيء، لم تترك الإنسان سُدًى وهَمَلًا، بل هو تحت سلطة الخالق وإرادته. والإنسان يشعر بهذا القدر المحيط، فهو كما يخضع قسرًا للقدر الجبري مدعوٌ أيضًا للخضوع طوعًا للتكليف الإلمي.

٤-الزَّمَان: لُغْزٌ يُعلِّم العقل التواضع، ويصحب الروح في رحلتها العجيبة. وكل شيءٍ بأجل، ولكل شيءٍ رسالةٌ وغايةٌ.

٥-الرُّؤيا: آخر شيء يربط عالم الشهادة بعالم الغيب، بعد انقطاع الوحي؛ وفيها تنبيهٌ للإنسان، فهي آيةٌ صغيرةٌ لكل واحدٍ منا. وما أكثر الناس الذين رأوا رُوَّى تحققت، من المسلمين وغير المسلمين. إنها «معجزة» كونيَّة تقوم بها الحجة على الإنسان، بأن العالم المادي الظاهر أحد العوالم القائمة وليس منتهاها.

٦-الموت: باب الغيب الأكبر والمدخل إلى عالمه. تذكيرٌ بالنهاية وبالموعد الذي
 لا يملك أحدٌ التخلف عنه، كما لا يجوز لأحدٍ تجاهله؛ وهو في كل لحظةٍ يقترب منه.

إن الوحي لم يخبرنا عن الغيب وبعض عوالمه لإشباع فضولٍ معرفيٍّ من طبع الإنسان، بل لتنبيه البشرية إلى أصلها ورسالتها في الوجود، ولهدايتها إلى الصواب في قضايا علم الله أن الإنسان لن يصل إليها بالعقل الخالص قط.

إنها هدايةٌ عقليَّةٌ ونفسيَّةٌ لا يستغني عنها البشر.

﴿سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنَّ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة؛ آية ٣٢.

# خاتمة

إن العالم مُعقَّدٌ شديد التَّعقيد؛ فها أكثر الألغاز التي تُحيط بنا من كل جانب ولا نعرف لها جوابًا. ليبدو العقل ضعيفًا وعاجزًا بالفعل أمام سعة الوجود، سواءً سعة عالم الشهادة، أو عوالم الغيب التي لا تُحصَى.

لكننا حين نُقِرُّ بقصور المعرفة الإنسانية ونسبيتها، وتناقضها، بل تهافتها أحيانًا، فلا نفعل ذلك احتقارًا للعقل ولا تهوينًا لشأنه؛ بل ردًّا له إلى منزلته الطبيعية، وتوجيهًا له إلى مجاله الحقيقي. إن الموقف الإسلامي في هذا الموضوع وسط بين تأليه العقل وإقحامه في قضايا تُعجِزُهُ طبيعته عن إدراك حقائقها، وبين إهماله وتركه بالكليَّة. لقد كرَّم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق، ومن أهم مظاهر هذا التكريم أن متَّعه بالعقل والوعي، فرفعه عن درجة الحيوان، ثم أرسل إليه الأنبياء يهدونه إلى ما لا يستطيع العقل إدراكه أو إدراك الصواب فيه، فلم يهمله أو يتركه سُدى. لهذا كان الإيهان بالغيب ضرورة للإنسان، وبدونه تفقد حياته المعنى: فلمَ مَنْ مَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله اله المَنْ الله المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ الله المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، آية ١١٥، ١١٦.

# البصاور

### - القرآن الكريم.

#### التفسير

١ -أحكام القرآن، لأبي بكر الجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٦م.

٢-إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد ابن مصطفى العمادي، صححه
 حسن المسعودي، الناشر المكتبة الحسينية المصرية، طبع المطبعة المصرية، ط أولى، ١٩٢٨م.

٣-بحر العلوم، لأبي الليث نصر الدين محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٧م.

٤ - البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد الزركشي، اعتنى به مصطفى عبد القادر عطا، دار الفكر ، بيروت، الطبعة الأولي، ١٩٨٨م.

٥-بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،
 تحقيق محمد على النجار، المكتبة العلمية، بيروت، دون ذكر الطبعة أو تاريخها.

٦-تأويل مشكل القرآن، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق أحمد صقر، دار إحياء
 الكتب العربية.

 ٧-التحرير والتنوير من التفسير، لمحمد الطاهر ابن عاشور، نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

٨-تفسير القرآن، لأبي الفداء عهاد الدين إسهاعيل بن كثير، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولي،
 ١٩٩٤م.

٩-تفسير المنار، للشيخين محمد عبده ورشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.

١٠ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المطبعة الميمنية، مصر.

١١-الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨م.

١٢ - حاشية على تفسير الجلالين، لأحمد بن محمد الصاوي، راجعها عبد العزيز الأهل، مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي، القاهرة، ١٣٨١هـ.

١٣- في ظلال القرآن، لسيد قطب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٥، ١٩٦٧م.

 ١٤-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزنخشري، طبع بطهران، د.ط.ت. ١٥ -لباب التأويل في معاني التنزيل، لعلاء الدين علي بن إبراهيم البغدادي، المعروف بالخازن،
 المكتبة التجارية الكبرى لمصطفى محمد، القاهرة.

١٦- عاسن التأويل، لجمال الدين عمد القاسمي، اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولي، ١٩٧٥م.

١٧-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن عطية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الرباط، الطبعة الأولي على مراحل بين سنتي ١٩٧٥م – ١٩٨٩م.

١٨ –معالم التنزيل، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه محمد النمر وعثمان ضميرية وسليهان الحرش، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٩٩٣م.

١٩ - مفاتيح الغيب، لفخر الدين محمد الرازي، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٣م.

٢٠-مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد، لمحمد نووي الجاوي، دار الفكر، ١٩٨١م.

٢١-نكت العيون، لأبي الحسن الماوردي.

٢٢-الوجيز في تفسير القرآن العزيز، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، طبع بهامش مراح لبيد،دار الفكر، بيروت.

#### الحديث وعلومه

٢٣-الأربعون النووية، لشرف الدين يحيى النووي، مطبوع مع شروحه الكثيرة.

٤٢-البعث والنشور، لأبي بكر بن الحسين البيهقي، حققه أبو هاجر محمد زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولي، ١٩٨٨م.

 ٢٥- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري، تحقيق مجموعة من الأساتذة بإشراف وزارة الأوقاف المغربية.

٢٦-تمييز الطيب من الخبيث فيها يدور على ألسنة الناس من الحديث، لابن الديبع.

٢٧-الجامع الصحيح، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٥٥م.

٢٨-الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، لجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي،دار الفكر.

٢٩- السراج المنير شرح الجامع الصغير، لعلي بن أحمد العزيزي، دار الفكر.

٣٠-العظمة، لأبي محمد عبد الله بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصفهاني، تحقيق محمد فارس،
 دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولي، ١٩٩٤م.

٣١-العقل وفضله، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا، المجلد الأول، الرسالة الخامسة، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، ٩٩٣م.

٣٢-فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مصححة على النسخة التي حققها الشيخ عبد العزيز بن باز، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولي ١٩٩٤–١٩٩٥م.

٣٣- بجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر، دار الكتب العلمية، ١٩٨٨م.

٣٤-المسند، للإمام أحمد بن حنبل، صححه محمد الزهراوي الغهاري، المطبعة الميمنية بمصر، ١٣١٣ هـ.

٣٥-المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين بإشراف أي. ونسنك، طبع بمكتبة بريل، مدينة ليدن بهولندا، ١٩٣٦م.

٣٦-المعلم بفوائد مسلم، لأبي عبد الله محمد بن عمر المازري، حققه محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٢م.

٣٧-المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لزين الدين عبدالرحيم العراقي، مطبوع بهامش إحياء علوم الدين.

٣٨-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد القرطبي، تحقيق محيي الدين مستو، ويوسف بديوي، وأحمد السيد، ومحمود بزال، دار أبن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق، الطبعة الأولي، ١٩٩٦م.

٣٩-المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، صححه أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولي، ١٩٨٨م.

• ٤ - الموطأ، للإمام مالك بن أنس، طبع مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٤٨ هـ.

## العقيدة والكلام والفكر

١٤-الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م.

٤٢- الإيمان والحياة، ليوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

٤٣ - تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، ليوسف كرم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٥م.

٤٤ - تاريخ الفلسفة الحديثة، ليوسف كرم، دار المعارف بمصر، طبعة ٤، ١٩٦٦م.

- ٥٥ تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف كرم، دار القلم، بيروت، دون تاريخ.
- ٤٦-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبد الله محمد القرطبي، اعتنى به فواز أحمد
  زمرلى، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٤، ١٩٩٥م.
  - ٤٧ -التفكير الفلسفي في الإسلام، لعبد الحليم محمود، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٨٢م.
- ٤٨-حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، لعباس محمود العقاد، الموسوعة الكاملة، دار الكتاب اللبناني.
  - ٤٩-الحياة والموت، لمحمد متولى الشعراوي، سلسلة مكتبة الشعراوي الإسلامية، مصر.
- ٥- تهافت الفلاسفة، لأبي حامد الغزالي، تحقيق سليهان دنيا، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية. 1900 م.
- ٥- تهافت الفلاسفة، لعلاء الدين الطوسي المعروف بخواجه زاده، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٣م.
- ٥٢-الرد على المنطقيين، لأبي العباس أحمد بن تيمية، قدم له سليهان الندوي، نشره عبد الصمد الكتبى، المطبعة القيَّمة، بومباي بالهند، الطبعة الأولي، ١٩٤٩م.
- ٥٣-شرح العقيدة الطحاوية، لعلي بن محمد ابن أبي العز، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولي، ١٩٨٧م.
- ٥٠-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لشمس الدين أبي عبد الله محمد
   بن القيم، دار الكتاب العربي، مصر.
  - ٥٥ الفَرق بين الفِرَق، لعبد القاهر البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٦-الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، لمحمد البهي، دار الفكر، ط٧،
   ١٩٩١م.
- ٥٧-في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، لطه عبد الرحمن، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولي. ١٩٨٧م.
- ٥٨-كانت أو الفلسفة النقدية، لزكريا إبراهيم، سلسلة عبقريات فلسفية، مكتبة مصر، ١٩٨٧م.
  - ٥٩-مبادئ الإسلام، لأبي الأعلى المودودي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٨م.
- ٦٠ عصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكام والمتكلمين، للفخر الرازي، حققه طه
   عبد الرؤوف، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولي، ١٩٨٤م.

 ٦١ مدخل جديد إلى الفلسفة، لعبد الرحمن بدوي، الناشر وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٧٥م.

٦٢-مشكلة الحرية، لزكريا إبراهيم، سلسلة مشكلات فلسفية، مكتبة مصر، الفجالة، ط ٣،
 ١٩٧٢م.

٦٣-المعتقدات الدِّينيَّة لدى الشعوب، لجفري بارندر، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد ١٩٩٣، ١٩٩٣م.

٦٤-مناهج الأدلة في عقائد الملة، لأبي الوليد ابن رشد، المطبعة الجمالية بمصر، الطبعة الثانية، ١٩١٠م.

٦٥-مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي، لعلي سامي النشار، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٤م.

٦٦-المنقذ من الضلال، لأبي حامد الغزالي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت. ونسخة أخرى أخرجها محمد جابر، مكتبة الجندي، مصر، ط ٣، ١٩٩١م.

٦٧-المواقف، للعضد الإيجي، وشرحها لعلي الجرجاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الجيل،
 بيروت، الطبعة الأولي، ١٩٩٧م.

٦٨-الموت في الفكر الغربي، لجاك شورون، ترجمة كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفة،الكويت، عدد أبريل، ١٩٨٤م.

٦٩-موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، لمصطفى صبري، المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ، ١٩٥٠م.

 ٧- نهاية الإقدام في علم الكلام، لعبد الكريم الشهرستاني، نشره ألفرد جيوم، مكتبة الثقافة الدينيَّة، مصر.

#### كتب مختلفة

٧١-إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٢م. ٧٢-ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، لعياض بن موسى السبتي، نشر وزارة الأوقاف بالرباط، ١٩٦٦م.

٧٣-التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، لأبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف بابن الزيات، تحقيق أحمد التوفيق، منشورات كلية الآداب بالرباط، سلسلة نصوص ووثائق، ١٩٨٤م.

 ٧٤-تلبيس إبليس، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، أخرجه محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولي. ١٩٩٩م.

٧٥- الحاوي للفتاوي، للجلال السيوطي، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط ٣. ١٩٥٩م.

٧٦-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهان.

٧٧-شرح التنقيح في الأصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، حققه طه عبد الرءوف، دار الفكر، ١٩٧٣م.

٧٨-طبقات الصوفية، لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، تحقيق نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٦م.

٧٩-الفتاوي، لأحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المكتب السعودي، المغرب.

٨-فضل علم السلف على الخلف، لابن رجب الحنبلي، اعتنى به محمد أغا النقلي، إدارة الطباعة المندية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٤٧هـ.

٨١-لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ١٩٥٥م.

٨٢-اللمع، لأبي نصر السرَّاج الطوسي، تحقيق وتقديم عبد الحليم محمود وطه سرور، دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد، ١٩٦٠م.

٨٣-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، دار التراث العربي، القاهرة، ١٩٨٢م.

٨٤-المقدمة، لعبد الرحمن بن خلدون، مطبعة محمد عاطف، القاهرة، وطبعة دار الفكر، التي ضبطها خليل شحادة وراجعها سهيل زكار، الطبعة الثانية، ١٩٨٨م.

٨٥-الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي.

٨٦-اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء ، عن طبعة مصطفى البابي الحلبي لسنة ١٩٥٩.

#### المجلات والصحف

٨٧ - مجلة المسلم المعاصر، فصلية ثقافية، تصدر عن مؤسسة المسلم المعاصر، رئيس التحرير: جمال الدين عطية.

٨٨- جريدة الاتحاد الاشتراكي، صحيفة يومية تصدر بالمغرب، مديرها المسئول: عبد الرحمن اليوسفي.

#### **Philosophie**

- 89-Bréhier, Emile: Histoire de la philosophie. Première édition entre 1930 et 1938 aux Presses de France. La présente est aux: Cérès Editions, Tunis, 1994
- 90-Bonardel, Françoise: L'irrationnel. Collection Que sais-je? Editions Delta, 1996.
- 91-Boutroux, Emile: La philosophie de Kant. Librairie philosophique, Paris, 1946
- 92-Chatelêt, sous la direction de François (ouvrage collectif): La Philosophie, de Platon à saint-Thomas. Marabout, Verviers (Belgique). 2è éd, 1979.
- 93-Le Dantec, Félix: les limites du connaissable. La vie et les phénomènes naturels. Editeur Felix Alcan, Paris, 1904, 2è éd, Paris, 2 é éd, 1904.
- 94-Descartes, René: Méditations métaphysiques. Traduction de Michelle Beyssade. Collection: Classiques de la philosophic. Librairie Générale Française, 1990.
- 95-Granger, Gilles-Gaston: La Raison. Collection: Que sais-je? Presses Universitaires de France, Paris, 10 ed, 1993.
- 96-Hume, David: Enquête sur l'entendement humain; Traduction d'André Leroy. Editions Montaigne, Paris, 1947.
- 97-Locke, Jean: Essai philosophique concernant l'entendement humain. Analyse complète et extraits, par: Gonzague Truc, en se basant sur la traduction du Coste. Collection: Les Cent Chefs- d'oeuvre étrangers. Edition: La Renaissance du Livre, Paris.
- 98-Montaigne: Essais. (extraits). Collection: Grands écrivains. Imprimerie Brodard et Taupin, 1986.
- 99-Pascal, Blaise: Pensées. Collection: Grands écrivains. Imprimerie Brodard et Taupin à la Flèche (Sarthe), 1986.
- 100-Pascal, Georges: Pour connaître la pensée de Kant. Editeur Bordas, 1947, Paris .
- 101-102-103-Platon:
- \*Phédon. Traduit par Paul Vicaire. Editions Belles Lettres, 1983.
- \*La République. Traduit par Emile Chambry. Editions Belles Lettres, Paris, 1933.
- \*Théététe. Traduction d'E. Chambry. Editions Garnier Frères, Paris, 1958.
- 104-Revel, Jean -François: Histoire de la philosophie occidentale, de Thalès à Kant. Nil Editions, 1994, France.
- 105-Verdan: Le scepticisme philosophique. Collection: Pour connaître.. Editeur Bordas, Paris.

#### SCIENCES SOCIALES

- 106-Bastide, Roger: Eléments de sociologie religieuse. Collection: Armand Colin, Section de philosophie, Paris, 1935.
- 107-Bouthoul, Gaston: Les Mentalités. Collection QSJ, Presses de France, Paris 4è ed, 1966.
- 108-Le Bon, Gustave: La psychologie des foules, La Bibliothèque du C.E.P.L. Paris, 1976

109-Mouchot, Claude: Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes. Collection: Transmission de la connaissance. Presses universitaires de Lyon, France; et Edition Toubkal, Casa, Maroc, 1986.

110-Valade, Bernard: Introduction aux sciences sociales. Presses de France, Paris, 1er édition, 1996.

#### **LITTERATURES**

111-Camus, Albert: l'étranger.

112-Diderot, Denis: Jacques le fataliste. Collection classiques français. Edition Bookking International. 1993.

113-Hésiode, et autres poètes élégiaques: Poèmes. Traduction d'E. Bergougnan. Librairie Garnier Frères, Paris. Date d'édition non mentionnée.

114-Homère: L'odyssée. Traduit par Médéric Dufour. Editions Garnier Frères, Paris, 1959.

115-La Fontaine, Jean: Les fables. Illustrés par Grandville. Editions Marabout, 1987.

116-Voltaire: Candide, ou l'optimisme (entre autres contes). Classiques français. Edition Bookking International, Paris, 1993.

#### LE TEMPS

117-de Beauregard, Olivier Costa: la théorie physique et la notion de temps. Edité par: l'Université de Paris, faculté des lettres, 1963.

118-Klein, Etienne: Le Temps. Collection Dominos, Flammarion, 1995.

119-Maeterlinck, Maurice: la vie de l'Espace (La 4ème dimension, la culture des songes, isolement de l'homme, Jeux de l'espace et du temps, Dieu). Bibliothèque Charpentier, Paris, 1928.

120-Piettre, Bernard: Philosophie et science du Temps. QSJ, 1éd, 1994.

121-Richet, Charles: l'avenir et la prémonition. Editions Montaigne, Paris VI, 1931.

#### **DIVERS**

122-Aegerter, Emmanuel: le mysticisme. Collection: Bibliothèque de philosophie scientifique. Edition Flammarion, Paris, 1952.

123-Amadou, Robert: La parapsychologie, essai historique et critique. Editions Denoël, Paris, 1954.

124-125-Boll, Marcel:

\*l'occultisme devant la science. Collection QSJ, 2è éd, 1947.

\*Quelques sciences captivantes. Ondes humaines? Délires collectifs. Editions du Sagittaire, Marseille, 1941.

126-Boll, Marcel; et Jacques Reinhart: Histoire de la logique. Presses de France, 5è éd, 1961.

127-Faivre, Antoine: L'ésotérisme. Collection QSJ, Paris, 2è éd, 1993.

128-Grégoire, François: L'Au-Dela. Collection QSJ, 3éd, 1965.

129-Grimal, Pierre: la mythologie grecque. QSJ, 16è éd, 1995.

130-Lhermite; Jean: Les rêves. Presses Universitaires de France, Paris, 8è éd, 1963.

131-Locqueneux, Robert: Histoire de la physique. Collection Q.S.J, 1er éd, 1987.

132-Petit Robert, Dictionnaire des noms propres, Paris, 1995.

133-Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 1995.

#### ARTICLES

134-Dans: Encyclopaedia Universalis. Son directeur: Alain Auby, Paris 1996.

Culturalisme, Gnostiques, Philosophies de langage, Nominalisme, Positivisme, Rationalisme, Réalité, Scepticisme, Sociologie de la connaissance, Antonia Soulez: Verité (Philosophie).

# أفكار خارج القفص

# صدر حديثاً

# كتاب جديد

هذا الكتاب ليس للمتعة الذهنية المجردة، وليس الغرض منه نيل رضا القارئ وموافقته وتصفيقه واستحسانه؛ بل الغرض منه تعليمه التفكُّر، ومساعدته على تكوين ملكة للنظر والنقد والحكم. كل ذلك بطريقة غير مباشرة. فحين يُعاين القارئ المتفحّص منهج النظر ذاته وهو يُفكك الفكر السياسي ثم يُقْراً به الأدب ثم تناقش به بعض مسائل العقيدة والفلسفة ثم يتشكّل به دُعاء يستلهم سير الأنبياء؛ فإنه سيُدرك ولو بشكل غير واع— وحدة المعارف الإنسانية، ومن ثم أهميّة وحدة منهج النظر والرؤية الكونية الحاكمة والمهيمنة على التناول. وسيُدرك أيضًا أن الفصل المصطنع بين العلوم والمعارف الإنسانية مجُرّد فصل مدرسي إجرائي لا قيمة له، ولا يتم تكريسه إلا لتوثين حقل من المعارف أو الافتراضات التي بُنيت عليها بعض النظريّات "العلميّة".

# عبدالرحمن أبو ذكري

أديب ومفكر ومترجم وناشر مصري. وُلِد بالقاهرة، وتخرّج في كلية الآداب بجامعتها. نشر عدة مقالات وأوراقًا بحثية في موضوعات متنوعة؛ تصُب جميعًا في استعادة مركزية الوحي الإلهي وتجديد الاجتهاد في الفكر والحركة الإسلاميين. مُهتمٌ بالنقد الأدبي. ويمكن اعتباره امتدادًا لمدرسة «تجديد الدرس الكلامي الإسلامي» التي دشنها سيّد قطب، ورسّخها علي عزت بيغوفيتش، وأثراها عبد الوهاب المسيري. له عدة كتب وترجمات في طريقها للطبع، منها: «طير بلا أجنحة»، و«في أصول التصوّر الإسلامي».

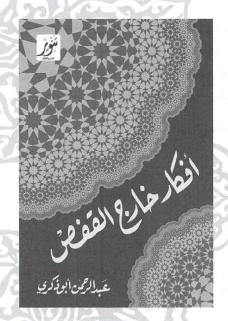

# الطريق إلى مكة

# قريباً

# سيرة عقل يبحث عن الإيمان

هذه بعض فصول سيرة رحالة يهودي أوروبي من أصل نمسوي. جاب العالم العربي والإسلامي في مطلع القرن العشرين بحثًا عن الذات، أو بحثًا عن الله. فقد وجد الله حين وجد ذاته. حين وجد ذاته الفطريّة الأصليّة، وليست تلك التي اكتسبها بالتنشئة.

إن هذا الكتاب ليس سردًا لوقائع رحلة حج إلى البيت الحرام، ولا حتى تأمُّلاً في رمزيّتها وروحانيتها وفلسفتها، بل هي بعض معالم رحلة البحث التي قطعها ليوبولد فايس ليصل إلى الله، أو ليصل إلى محمد أسد؛ سيّان. إذ أن ليوبولد فايس قد صار محمد أسد حين عبّد نفسه لله مُختارًا، عن وعي وإدراك وإرادة.

إن الطريق إلى مكّة رمزٌ للرحلة الشاقة التي قطعها الكاتب من اليهودية إلى الإسلام، ومن ليوبولد فايس إلى محمد أسد، ومن أوروبا إلى مكة. إنها وقائع رحلة عودة قلب إلى حقيقة فطرته، رحلة انسلخ فيها فايس رويدًا رويدًا من كل موروثه الحضاري والثقافي، ليُقبل على عالم جديد، ويكتشفه بلا مُعطياتٍ مُسبقةٍ تشوِّش عليه.

وبرغم أن أسد قد نشر كتابه هذا في مطلع خمسينات القرن العشرين، باللغة الإنكليزية؛ موجهًا بالأصل للقاريء الغربي، إلا أن الكتاب قد صار برغم ذلك أحد أهم كلاسيكيات القرن العشرين، فهو عملٌ لا تبلى جدّته، ولا تُمَلُّ قراءته.

إن أحوج الناس لقراءة هذا الكتاب اليوم هم الجمهور الذين لم يستهدفهم أسد: جماهير العرب والمسلمين. وفي طيات الكتاب يكمن ما يكفي من الأسباب، التي يلزمك تلمنسها بنفسك قارئنا العزيز.

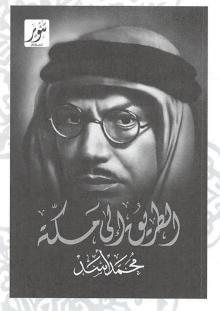

# من إصداراتنا

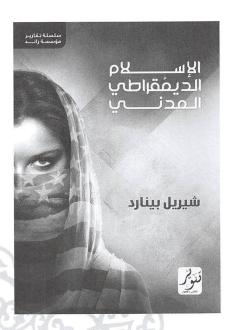

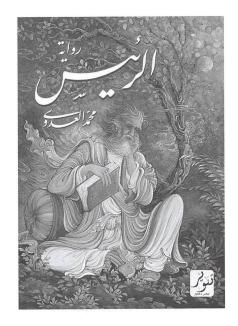

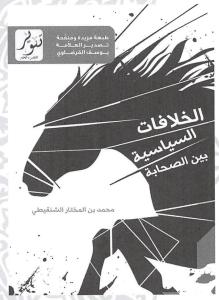

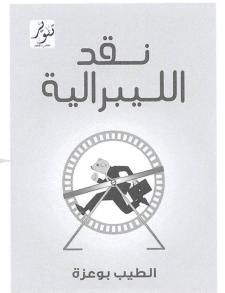

